## 序品

このように、私は聞いた。

中に住んでいた。 ある時、 釈迦牟尼仏は、 王舎城の(東北の)「耆闍崛山」 「霊(鷲)山」 の

(釈迦牟尼仏は、)大いなる出家者達、一万二千人と共にいた。

(一万二千人の出家者達は、 )皆、「阿羅漢」 であった。

が自在である事を得ていた。 在する「結」、 す事)が無く、己にとって(真の)利益と成る事をとらえて会得して、諸々の存 (「阿羅漢」達は、)諸々の「漏」、 「輪廻転生に結びつけ束縛する煩悩」を(無くし)尽くし、 「煩悩」は既に尽き、また煩悩(を起こ

それらの 「阿羅漢」達の名を(何人か)言っていくと、

阿若 憍陳如、

摩訶迦葉、

優楼頻螺 迦葉、

伽耶迦葉、

那提 迦葉、

舎利弗、

大目犍連、

摩訶迦旃延、

阿銭楼駄、

劫賓那、

憍梵婆提、

離婆多、

畢陵伽婆蹉、

薄拘羅、

摩訶拘絺羅、

難陀、

孫陀羅難陀、

富楼那弥多羅尼子、

須菩提、

阿難、

羅睺羅である。

これらの者達が知られている大いなる 「阿羅漢」 達である。

また、 「(有)学」と「無学」 の者達が二千人いた。

摩訶波闍波提比丘尼が六千人の眷属と共にいた。

羅睺羅の母、 耶輸陀羅 比丘尼もまた眷属と共にいた。

「菩薩摩訶薩」が八万人いた。

遍正覚」において不退転であった。 (八万人の「菩薩摩訶薩」達は、)皆、 「阿耨多羅三藐三菩提」

(八万人の「菩薩摩訶薩」達は、)皆、

「陀羅尼」、「真理の保持」を得ていた。

「楽説弁才」 「他者の願う所に従って自在に仏法を説く事ができる弁舌

の才能」で不退転の「法輪を転じていた」、 「法を説いていた」

幾百、幾千の無数の諸仏を供養していた。

諸仏の所で諸々の功徳と成る種を植えていた。

常に、 諸仏によって、ほめられている所の行為をしていた。

慈愛によって身を修めていた。

よく仏の智慧に入っていた。

大いなる智慧に通達していた。

「彼岸」、「悟り」に到達していた。

名称が、 量り知る事ができないほどの 無数の世界に、 あまねく聞こえてい

た。

能く幾百、 幾千の無数の 「衆生」 「生者」を仏土へ渡していた。

それらの(八万人の 「菩薩摩訶薩」達の)名前を(何人か)言っていくと、

文殊師利菩薩

観世音菩薩、

大勢菩薩、

常精進菩薩、

不休息菩薩、

宝掌菩薩、

薬王菩薩、

勇施菩薩、

宝月菩薩、

月光菩薩、

満月菩薩、

大力菩薩、

無量力菩薩、

越三界菩薩、

跋陀婆羅菩薩

弥勒菩薩、

宝積菩薩、

導師菩薩である。

これらのような「菩薩摩訶薩」等、八万人の「菩薩摩訶薩」 が共にいた。

その時、 帝釈天が、その眷属の二万人の「天子」、「天人」と共にいた。

人の「天子」、「天人」と共にいた。 また、名月天子、普香天子、宝光天子、 四大天王が、それらの眷属の一万

共にいた。 自在天子、 大自在天子が、 それらの眷属の三万人の「天子」、 「天人」 と

眷属の一万二千人の「天子」 「娑婆世界」 の主である、 梵天王、尸棄大梵、 「天人」と共にいた。 光明大梵、 等が、 それらの

叉迦龍王、 八(大)龍王である難陀 龍王、 阿那婆達多龍王、 摩那斯 龍王、 跋難陀 龍王、 優鉢羅龍王らがいた。 娑伽羅 龍王、 和修吉龍王、 徳

各龍王は幾百、幾千かの眷属と共にいた。

四 緊那羅 王である法 緊那羅 芙 妙法 緊那羅 美 大法 緊那羅 王、 持法 緊

那羅 王がいた。

各緊那羅王は幾百、幾千かの眷属と共にいた。

四 乾闥婆 王である楽 乾闥婆 王、 楽音 乾闥婆王、 美乾闥婆王、 美音 乾闥

婆王がいた。

各乾闥婆王は幾百、幾千かの眷属と共にいた。

四 阿修羅 王である婆稚 阿修羅 王、 佉羅騫駄 阿修羅王、 毘摩質多羅 阿修

羅王、羅睺阿修羅王がいた。

各阿修羅王は幾百、幾千かの眷属と共にいた。

四 迦楼羅 王である大威徳 迦楼羅 王、 大身 迦楼羅 王、 大満 迦楼羅 王、 如

意 迦楼羅 王がいた。

各迦楼羅王は幾百、幾千かの眷属と共にいた。

韋提希の子、 阿闍世 王が幾百、 幾千かの眷属と共に いた。

各々、 (頭を)釈迦牟尼仏の足に(つけて)敬礼して、 退き、 面に坐した。

く敬われ、 その、 世尊、 尊重され、 釈迦牟尼仏は、 ほめたたえられた。 「四衆」によって、 囲まれ、 供養され、 恭し

る所のもの」という名の大乗経を説いた。 「教菩薩法」 (釈迦牟尼仏は、 「菩薩に教える法」、 )諸々の菩薩の為に「無量義」 「仏所護念」 「量り知れない意義」 「仏が念頭に置いて護

「量り知れない意義に処する三昧」に入って、 釈迦牟尼仏は、 この経を説き終わると、 結跏趺坐して 心身を不動にした。 「無量義処三昧」

沙華が降っ この時、 あまねく、 て、 天から雨のように曼陀羅華、 仏の世界は(東西南北と上下の)六種類(の方向)に震動した。 釈迦牟尼仏の上、 および、 摩訶曼陀羅華、 諸々の大衆に降り注いだ。 曼殊沙華、 摩訶曼殊

その時、集会の中には、

比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、

天人、 龍、 夜叉、 乾闥婆、 阿修羅、 迦楼羅、 緊那羅、 摩睺羅 伽

尼仏を観た。 これらの諸々の大衆は、 「非人」 「人ではないもの」 未曾有の事を得て歓喜し、 および、 諸々の 合掌して一心に釈迦牟 小王、 転輪聖王が いた。

を照らして、 にまで至った その時、 釈迦牟尼仏は眉間の白毫相から光を放って東方の一万八千の世界 あまねく行き渡り、 下は阿鼻地獄にまで至り、 上は阿迦尼吒天

餓鬼、 この世界にいたまま、 畜生、 修羅、 天 それらの他の世界の「六趣」、 の 「衆生」、 「生者」のことごとくが見えた。 「六道」 「地獄、

また、それらの他の世界に現に存在する諸仏が見えた。

および、 諸仏が説かれている経の仏法が聞こえた。

ならびに、 諸々の比丘、 比丘尼、 優婆塞、 優婆夷と、 諸々 の修行して仏道

を会得している者が見えた。

また、 諸々の菩薩摩訶薩が種々の因縁、 種々の 「信解」、 「信じて理解

たもの」 種々の相貌で菩薩の道を行っているのが見えた。

また、諸仏のうち「般涅槃」者が見えた。

また、 諸仏のうち「般涅槃」者の 「般涅槃」 後に、 「仏舎利」、 「仏の遺

骨」を納めた「七宝塔」 「七種類の宝による塔」 が建てられたのが見えた。

その時、弥勒菩薩は、こう思った。

今、世尊、釈迦牟尼仏は神変の相を現した。

どんな「因縁」、 「理由」で、 この瑞兆が有ったのか?

今、仏世尊、釈迦牟尼仏は三昧に入った。

稀有な事が現された、 この不可思議を、 まさに、 誰に質問すればよ いの

か?

誰が、能く答える事ができる者であろうか?

また、(弥勒菩薩は、)こう思った。

この文殊師利(菩薩)は 「法王」、 仏 の子である。

(文殊師利菩薩は、 )既に、 かつて、 過去の量り知れな いほど無数の諸仏に

親しみ近づいて供養してきている。

きっと必ず、 まさに、このような稀有な相を見た事が有るはずである。

私( 弥勒菩薩)は、 今、 まさに、 (文殊師利菩薩に)質問しよう。

なども皆、 その時、 比丘、 こう思った。 比丘尼、 優婆塞、 優婆夷、 および、 諸々の天人、 龍、 鬼神

あろうか? この釈迦牟尼仏の光明による神通の相を今、 まさに、 誰に質問するべきで

ある どの会衆の心を観て、 その時、 「比丘、 弥勒菩薩は、 比丘尼、 優婆塞、 文殊師利(菩薩)に質問して、言った。 自ら疑問を解決したいと欲して、また、 優婆夷」、 および、 諸々の天人、 龍、 「四衆」 鬼神な で

国である世界の荘厳が、 放たれた大いなる光明は東方の どんな「因縁」、 「理由」で、 ことごとく見えます。 この瑞兆、 一万八千の世界を照らして、 神通の相が有るのですか? それらの仏の

て、 ここにおい 詩の形式で、 て、 質問して言った。 弥勒菩薩は、 くり返し、 同じ意味の質問を話したいと欲し

大いなる光で、 文殊師利(菩薩)よ、 あまねく照らしたのか? 導師(である釈迦牟尼仏)は、 なぜ、 眉間の白毫からの

曼陀羅、 これらの 曼殊沙華が降って、 「因縁」、 「理由」 栴檀香の香りがする風は会衆の心を喜ばせた。 によって、 地は皆、 荘厳に清浄に成った。

そして、 この世界は(東西南北と上下の)六種類(の方向)に震動した

時 に、 「四(部)衆」 は皆、 歓喜して、 身心が快く成って、 未曾有の事を得

た。

成った。 眉間からの光明は東方の一万八千の世界を照らして、 皆、 金色のように

第一の真理を演説しているのが見えた。 0) () また、 る好ましい報いや醜い報いが、 阿鼻地獄から、 「衆生」 「聖主」である、 ` 「生者」 上は の、 「有頂天」 獅子に例えられる、 趣いて生死している所、 この世界にいたままで、ことごとく見えた。 に至るまでの、 諸仏が、 諸々の世界 善業や悪業の縁、 経典の微細で絶妙な の中  $\hat{O}$ 「六道」 受けて

(諸仏の、 )その声は清浄で、柔軟な音声を出してい た。

(諸仏は、 )幾万、 幾億の無数の諸々の菩薩を教えて いた。

「梵音」 「仏の声」 は、 深く、 絶妙で、 人に「聞きたい」 と願わせてい

た。

「衆生」、 (各仏は、 (諸仏は、 )量り知れないほど無数の比喩で仏法を照らして明らかにして )各世界で、 「生者」に悟りを開かせていた。 種々の因縁によって、 正し 7 法を講説し 7 7

その人の為に、 もし人が苦しみに遭遇して「老病死」、 涅槃を説いて、 諸々の苦しみの際を尽くさせていた。 一老化、 病気、 死 を厭 15 嫌えば、

優れた法を志して求めれば、 もし人に幸福をもたらす功徳が有って、 その 人の為に、 かつて仏を供養した事が有って、 「縁覚」 を説  $\langle \gamma \rangle$ 7  $\langle \cdot \rangle$ た。

無上の智慧を求めれば、 もし ていた。 「仏子」 「出家して戒を守っている者」 その 「仏子」 の為に、 「浄道」 が いて、 種々 「清浄な真理」 の修行 をして、 を

説

 $\langle \cdot \rangle$ 

見聞きする事、 文殊師利(菩薩)よ、 幾千、 私(、 幾億に及んでいる。 弥勒菩薩)は、 ここにいて、 これらのような事を

のように無数」 私(、 このように、 弥勒菩薩)は、 の菩薩が種々の因縁によって仏道を求めていたのを見た。 多いので、 それらの他の世界の 私、 弥勒菩薩は、 「恒(河)沙」、 )今、まさに、 「ガンジス川の砂 略説 で しよう。

宝飾された「輦輿」という乗り物を布施する事を行って、歓喜して布施して られている、 仏道に回向して、 コ貝の貝殻」 あるいは、 金、 この 碼碯、 銀、 『仏乗』を得たい」と願っ 「『三界』 金剛、 珊瑚、 真珠、 諸々の珍しい物、 で第一の物である、 「摩尼」、 ていた菩薩がいた。 「宝珠」、 「奴婢」による奉仕、 諸仏によって、 「硨磲」、 ほめたたえ 乗り物、 「シャ

布施していた菩薩がいた。 あるいは、 四頭立ての宝で飾られた馬車、 「欄楯」 「華蓋」 ` 軒飾 りを

の仏道を求めていた菩薩が見えた。 また、 身の肉、 手足による奉仕、 および、 妻子による奉仕を布施して無上

を求めていた菩薩が見えた。 また、 頭、 目 身体による奉仕を喜んで願って布施して与えて、 仏の智慧

道に 剃り除いて、 文殊師利(菩薩)よ、 つい て質問して、 「法服」 私(、 ` 楽しめる土地、 「袈裟」をまとっていたのを見た。 弥勒菩薩)は、諸王が仏の所へ行って、 宮殿、 家臣、 妾を捨て て、 ひげと髪を 無上の仏

典を読む事を楽しん あるいは、 「比丘」 で  $\langle j \rangle$ た菩薩が見えた。 「出家者」と成って、 閑静な場所に独りでいて、 経

見えた。 また、 勇猛果敢に精進して、 深い山に入って、 仏道を思惟 してい た菩薩が

また、 欲を離れて、 常に「空閑」 ` 「人里離れた静かな場所」 に 7

「禅定」 を深く修行して、 「五神通」を得てい た菩薩が見えた。

また、 安らかに座禅して、 合掌して、 幾千、 幾万の詩で 「諸法王」 ` 諸

仏」をほめたたえていた菩薩が見えた。

また、 智慧が深くて、志が堅固で、能く、 諸仏に質問して聞いて、

とく受け取って保持していた菩薩が見えた。

説法 鼓を撃って」、 ほど無数の比喩で また、 して諸々の菩薩を教化して、 定 と 「説法して」 慧」 「衆生」、 を「具足して」、 いた「仏子」、 「生者」の為に仏法を講説して、 「魔兵衆」 「十分に備えて」、 ` 「仏の弟子」 「魔の軍団」を破っ が見えた 喜ん 量 ŋ で願 知 れ って な 7

また、 静かに安らかに黙っ て、 天人と龍が恭しく敬っても喜びと為さな

かった菩薩が見えた。

らせてい また、 た菩薩が見えた。 林に いて、 光を放って(生者を)地獄の苦しみから救済して仏道に入

た。 に歩いて」、 また、 未だかつて睡眠をとらな 仏道を求める事につとめていた「仏子」  $\langle \cdot \rangle$ で林  $\mathcal{O}$ 中を 「経行して」 「仏の弟子」 ` 「坐禅 が見え 0 合間

のように清浄にしていて、 また、 戒を守 つ て備えて、 仏道を求めていた菩薩が見えた。 「威儀」 ` 「身のこな L が完全無欠で、 宝珠

上が 仏道を求めてい また、 つ 7 辱めを忍耐する力を心がけて、 る た 人から 「仏子」、 の悪口、 「仏の弟子」 罵詈雑言、 「増上慢の」、 が見えた。 殴打を皆ことごとく能く忍耐して 「『悟った』 と思い

万、 者に親しみ近づいて、 また、 幾億年でもいて、 諸々の 「戯笑」、 仏道を求めていた菩薩が見えた。 一心に乱心を除いて、 「悪ふざけ」、 および、 思念を正して、 愚かな眷属を離れ 山林に幾千、 て、 幾 知

幾千、 ない貴重な衣服を仏、 あるいは、 幾万の価値の良い衣服、 飲食物、 何百種もの無数の薬を仏、 および、 僧に布施して、 上等な服、 あるいは、 および、 価格をつける事ができ 僧 に布施

何千、 および、 何万、 僧に布施して、 何億種類もの栴檀と宝で飾られた建物、 諸々の妙なる寝具を仏、

僧に布施して、 華や果実が盛んに茂る清浄な園林、 清流、 泉、 水浴 びできる池を仏、 およ

無上の仏道を求めて このように、 種々の微細で絶妙なものを喜んで、 V た菩薩が見えた。 厭  $\langle \rangle$ 嫌わな  $\langle \rangle$ で、 布施 して、

1) ある た菩薩が見えた。  $\langle \cdot \rangle$ は、 寂滅の法を説いて、 無数の 「衆生」、 「生者」 を種々に教えて

うに」 あるい と観察していた菩薩が見えた。 は、 『諸法』 ` 『全てのも 0 の性質は二相では な 7 0 虚空 のよ

の仏道を求めていた また、 この妙なる智慧によって、 「仏子」 ` 「仏の弟子」 心が執着する所が無い が見えた。 事 によっ て、 無上

「仏の遺骨」を供養していた菩薩がいた。 文殊師利(菩薩)よ、 また、 仏の 「滅度」 ` 「肉体の死」 の後、 「舎利」

うな」 弟子は、 また、 無数の諸々の、 仏の)国である世界を荘厳に飾っていた。 「仏子」、 「仏の弟子」 仏の遺骨を納める塔廟を造って が 「恒(河)沙 ` いたのが見えた。 「ガン ジ ス Ш 仏の

宝で飾られた塔は、 高く、絶妙で、 五千由旬で、 縦と横の広さが、 正確に

等しくて、二千由旬であった。

たし 交ぜて披露している 仏の遺骨を納める塔廟は各々、 「音色が合って鳴っていた」 「幔」で飾られていて、 千の 「幢旛」 宝で飾られた鈴は で飾られ 7 7 て、 「和鳴してい 宝珠 を織 Ŋ

「伎楽」 諸々の天人、 「音楽」によって仏の遺骨を納める塔廟を常に供養して 龍神、 人 および、 「非人」 ` 「人ではな  $\langle \cdot \rangle$ ₽ <u>0</u> いた。 が 香、

骨」 文殊師利(菩薩)よ、諸々の を供養する為に仏 の遺骨を納める塔廟を荘厳に飾っ 「仏子」、 「仏の弟子」は 7 「舎利」 いた。 「仏の遺

ように、 (仏の)国である世界は、 自然と、 特殊に、 絶妙に好く成っていた。 「天樹王」 の華が 「開敷する」、 「一面に咲く」

である世界が種々に優れて妙なるのを見た。 仏が一 つ の光を放って、 私(、 弥勒菩薩)、 および、 会衆は、 この(仏 . の 国

無数の国を照らした。 諸仏の神(通)力、 智慧は稀有で、 一つの清浄な光を放って、 量り知れな (J

私 弥勒菩薩)らは、 これを見て、 未曾有の事を得た。

(文殊師利)「仏子」、 「菩薩」よ、 文殊(師利菩薩)よ、 願わくば、 会衆の

疑問を解決してください。

を拝見している。 「四衆」 は、 喜んで、 あなた(、文殊師利菩薩)、 および、 私( 弥勒菩薩)

世尊、 釈迦牟尼仏は、 なぜ、 この光明を放 0 た の か?

せてください。 (文殊師利) 仏子 「菩薩」よ、 時に、 答えて、 疑問を解決して、 喜ば

どんな利益をもたらす所が有って、 この光明を放って見せているの か?

釈迦牟尼仏は、 道場に坐して、 得ている所の妙なる法を説きたいと欲して

() 、る為に、 この光明を放って見せているのか?

けたい」と欲している為に、この光明を放って見せているのか? (釈迦牟尼仏は、 )まさに、 「授記をしたい」 「仏に成るという予言を授

示している。 (釈迦牟尼仏は、 )諸々の仏土が多数の宝で荘厳に清浄に飾られてい る 0 を

および、(会衆は、)諸仏を見た。

これらは、 小さな縁ではない。 (大いなる縁である。

文殊(師利菩薩)よ、まさに、知ってください。

師利菩薩)を見ている。 四衆」 龍神は、 「会衆の為に、 何か説かな いか?」 と、 あなた(、

た。 その時、 文殊師利(菩薩)は、 弥勒菩薩摩訶薩、 および、 諸々の大士に語っ

仏世尊、 したい、 義を演説したいのである。 善い男子らよ、 大いなる 釈迦牟尼仏は、 私(、文殊師利菩薩)の 「法螺貝を吹きたい」、 大いなる法を説きたい、大いなる法という雨を降ら 「惟忖」 「説法したい」、 「推測」 によると、 大いなる法の意

をか 諸々の善い男子よ、 つて見た事が有る。 私 文殊師利菩薩)は、 過去の諸仏の所で、 この瑞兆

過去の諸仏は、 この光を放ち終わると、 大いなる法を説 いた。

このため、まさに、知る事ができる。

令 釈迦牟尼仏は、 光を現して、 また、 このように大いなる法を説くだろ

う。

に、 難しい法を聞き知る事を得させたい」と欲しているため、 諸々の善い男子よ、 (釈迦牟尼仏は、 その時、 「日月灯明仏」  $\bigcup_{\neg}$ 過去の量り知れない無限「不可思議」 『衆生』 という称号の仏がいた。 ` 『生者』 の皆に、 切 の世間は信じる の の瑞兆を現 「阿僧祇劫」 した。 の

調御丈夫、 (日月灯明仏は、 天人師、 「如来、 仏 世尊」と(いう「十号」で)、 応供、 正遍知、 明行足、 ほめたたえられた。 善逝、 世間 解、

も善く全てが善い」正しい法を演説した。 (日月灯明仏は、 「初善、 中善、 後善の」 「最初も善く中間も善く最後

その(正しい法の)意義は深遠であった。

その言葉は巧妙で「純一 無雑であった」 ` 「嘘が無か つ た

う (日月灯明仏は、 を「具足していた」 )清らかな白い ` 「十分に備えていた」 「梵行」 ` 「修行」 の 相 ` 「ありよ

死 声聞」を求める者の為に、 から悟りへ渡して、 涅槃を「究竟させた」、 応えて、 「四諦」 「究めさせた」 の法を説 7 て、

説 辟支仏」(、 「独覚」)を求める者の為に、 応えて、 「十二因縁」 の法を

提」、 諸々の菩薩の為に、 「無上普遍正覚」を得させて、 応えて、 「六波羅蜜」 「一切種智」を成就させた。 を説いて、 「阿耨多羅三藐三菩

次に、 また、 仏が  $\zeta$ て、 名称もまた 「日月灯明仏」 であっ た。

次に、 また、 仏がいて、 名称もまた 「日月灯明仏」 であっ た。

また、 このように、 「頗羅堕」という同一の姓であった。 二万人の仏は皆、 「日月灯明仏」 という同 の称号であっ

弥勒(菩薩)よ、まさに、知るべきである。

最初の仏も後の仏も皆、 「日月灯明仏」という同一の称号であった。

備えていた」。 (二万人の日月灯明仏は、)「十号」(の徳)を「具足していた」、 「十分に

も善く中間も善く最後も善く全てが善かった」 (二万人の日月灯明仏が)説かれた仏法は、 「初中後善であった」、 「最初

時に、 その(二万人の日月灯明仏のうち)最後の仏には、 八人の王子がいた。 未だ出家していなかった

一人目の名は、有意である。

二人目の名は、善意である。

三人目の名は、無量意である。

四人目の名は、宝意である。

五人目の名は、増意である。

六人目の名は、除疑意である。

七人目の名は、響意である。

八人目の名は、法意である。

この八人の王子は威徳が自在であった。

(八人の王子は、)各々、 「四天下」で統治した。

この諸々の王子は、父が出家して「阿耨多羅三藐三菩提」、 「無上普遍正

覚」を得たと聞いて、皆ことごとく、王位を捨てて、父に追随して出家して、 「大乗」の心を「発して」、「起こして」、 「法師」、「仏法の師」となり終わると、幾千、 常に「梵行」、 幾万の仏の所で 「修行」を修行

諸々の「善本」

「善の種」を植えた。

法 <u>の</u> という名の大乗経を説いた。 「菩薩に教える法」、 日月灯明仏は、 「無量義」 「仏所護念」 ` 「量り知れない意義」 「仏が念頭に置いて護る所のも 「教菩薩

量義処三昧」 (日月灯明仏は、 「量り知れない意義に処する三昧」 )この経を説き終わると、 大衆の に入って、 中で結跏趺坐して、 心身を不動に 無

沙華が降って、 この時、 天から雨のように曼陀羅華、 日月灯明仏の上、 および、 摩訶曼陀羅華、 諸々の大衆に降り注いだ。 曼殊沙華、 摩訶曼殊

乾闥婆、 もの」 その時、 あまねく、 および、 阿修羅、 集会の中には、 仏の世界は(東西南北と上下の)六種類(の方向)に震動した。 迦楼羅、 諸々 の小王、 比丘、 緊那羅、 転輪聖王、 比丘尼、 摩睺羅伽、 優婆塞、 等がいた。 人 優婆夷、 「非人」 天人、 「人ではない 龍、 夜叉、

灯明仏を観た。 この諸々の大衆は、 未曾有の事を得て、 歓喜して、 合掌して、 一心に日月

れらの諸々の仏土を見ている所のように。 の仏土を照らして、 その時、 日月灯明如来は、 あまねく行き渡っ 眉間 の白毫相 た。 (私達、 から光を放って、 文殊師利菩薩達が、 東方の 万八千 ) 今 こ

弥勒(菩薩)よ、まさに、知るべきである。

願った。 その時、 集会の中に、 二十億人の菩薩がいて、 「法を聴きたい」 と欲して

した。 未曾有の事を得て、 これら の 諸 々 の菩薩は、 この光の ح の光明が、 「所為」 ` あまねく仏土を照ら 「因縁」 「理由」 したの を知りたいと欲 を見

時に、妙光と言う名の菩薩がいた。

(妙光菩薩には、)八百人の弟子がいた。

この時、 日月灯明仏は「(無量義処)三昧」 から起きて、 妙光菩薩にちなん

で、 「妙法蓮華」 「教菩薩法」 「菩薩に教える法」 「仏所護念」

「仏が念頭に置いて護る所のもの」 という名の大乗経を説いた。

六十小劫、座を起たなかった。

時に、 集会の聴いていた者たちもまた同一 の場所に坐して、 六十小劫、 心

身を不動にして、仏の所説を聴いた。

六十小劫は、 (超長時間であるが、 「食頃」 「食事にかか る時間」

「短時間」のようであったと言う。

この時、 会衆の中には、 身心に 「解倦」 ` 「飽きて怠る事」 を生じた者は

一人もいなかった。

日月灯明仏は、 六十 小劫で、 この経を説き終わると、 梵(天)、 魔

「沙門」 「出家者」 婆羅門、 および、 天人、 阿修羅の会衆の中で、 この

言葉を宣言した。

「如来(である私、 日月灯明仏)は今日の夜中に、 まさに、 『無余涅槃』 に入

る

時に、徳蔵菩薩と言う名の菩薩がいた。

日月灯明仏は、 徳蔵菩薩に 「授記して」 ` 「仏に成る予言を授け

諸々の比丘に告げた。

「この徳蔵菩薩は、 次に、 まさに、 浄身仏という称号の仏、 如来、 阿羅漢、

正等覚者に成る」

日月灯明仏は、 (徳蔵菩薩に)「授記し終わると」 「仏に成る予言を授け

終わると」、夜中に、「無余涅槃」に入った。

仏の 「滅度」、 「肉体の死」の後、 妙光菩薩は、 妙法蓮華経を保持して、

満八十小劫、人の為に演説した。

日月灯明仏の八人の子は皆、 妙光(菩薩)を師とした。

妙光菩薩は、 (日月灯明仏の八人の子を)教化して、その心を「阿耨多羅三

藐三菩提」、 「無上普遍正覚」に堅固に(不退転に)させた。

これらの諸々の王子は、 幾百、 幾千、 幾万、幾億の量り知れない ほど無数

の仏を供養し終わると、 皆、 仏道を成就し(て悟っ)た。

そのうち最後に仏に成った者の名称は「燃灯仏」と言う。

(妙光菩薩の)八百人の弟子の中に「求名」と言う称号の菩薩が一人いた。

(求名菩薩は、)利益に貪欲に執着した。

また、 多数の経を読んでも、 経の意味に通じて利益を得る事ができず、 忘

れる事が多かった。

そのため、「求名」と言う称号であった。

この人(、求名菩薩)は、(しかし、)また、諸々の善の種を植えた因縁が

有ったため、 幾百、 幾千、 幾万、 幾億の量り知れないほど無数の諸仏に会う

事ができ得て、 (諸仏を)供養し、恭しく敬い、 尊重し、 ほめたたえた。

弥勒(菩薩)よ、まさに、知るべきである。

その時の妙光菩薩が私(、文殊師利菩薩)の前身なのである

求名菩薩が、 あなた(、弥勒菩薩)の前身なのである。

今、この瑞兆を見ると、過去と同じである。

このため、「惟忖」、「推測」できる。

如来(である釈迦牟尼仏)は、 まさに、 「妙法蓮華」、 「教菩薩法」、

「菩薩に教える法」 「仏所護念」 「仏が念頭に置いて護る所のもの」 ح

いう名の大乗経を説くだろう。

その時、 と欲して、 文殊師利(菩薩)は、 詩で説いて言っ た。 大衆の中で、 くり返し、 この意義を宣言した

仏と言う称号の仏、 私(、 文殊師利菩薩)は無量の無数劫の過去の前世を思い返すと、 「人中尊」 がいた。 日月灯明

た。 「衆生」、 世尊(である日月灯明仏)は、 「生者」を仏土へ渡して、幾億の無数の菩薩を仏の智慧に入らせ 仏法を演説して、 量り知れない ほど無数

随して、 人の王子は、 (日月灯明)仏が未だ出家していなかった時に誕生させた所の者である、 「梵行」、 「大聖」、 「修行」を修行した。 「仏」(である日月灯明仏)の出家を見て、 また、 追 八

乗経を説いた。 時に、 (日月灯明)仏は、 「無量義」、 「量り知れない意義」 という名の大

量義処」 (日月灯明仏は、 (日月灯明)仏は、 「量り知れない意義に処する」という名の三昧に入った。 )諸々の大衆の中で、 この経を説き終わると、 大衆の為に、 法座の上で結跏趺坐して、 広く分別し て説 15 無

天から雨のように曼陀華などが降り注いだ。

「天鼓」、「天の太鼓」が自然と鳴った。

諸々の天人、 龍、 鬼神は、 人中尊(である日月灯明仏)を供養した。

一切の諸々の仏土は、時に、大いに震動した。

この光は東方の一万八千の仏土を照らして、 (日月灯明)仏は、 眉間から光を放って、 諸々の稀有な事を現 切の 「衆生」 「生者」 0)

生死での業の報いを受ける所を示した。

晶 諸々の の光の色のように見えた。 仏土が、 多数の宝で荘厳に飾られて、 (青い)瑠璃、 「頗梨」 水

これは、 (日月灯明)仏の光が照らしたからである。

および、 諸々の天人、 龍神、 夜叉達、 乾闥婆、 緊那羅などが各々、 その仏

を供養していたのが見えた。

成って、 に純金の像が現れたようであった。 また、 端正で、 諸々 の如来が自然と、 荘厳で、 とても微細で絶妙で、 仏道を成就して、 清浄な(青い)瑠璃の中、 身の色が黄金の Щ 0) ように

世尊(である日月灯明仏)は、大衆の中に  $\zeta$ て、 奥深 7 仏法 の意義を説明

諸々の仏土の各々には、 声聞の大衆が無数にいた。

仏 の光に照らされて、 それらの大衆が、 ことごとく見えた。

あるいは、 精進して、 光明に輝く宝珠を護るかのように、 清浄に戒を守っ

て保持している、 諸々の比丘が、 山林の中にいた。

また、 布施、 「忍辱」 ` 「辱めを忍耐する事」 等を行っ 7 7 その

(人)数が 薩が見えた。 「恒(河)沙」、 「ガンジス川の砂のように無数」 である、 諸々の菩

これは、 (日月灯明)仏 の光が照らしたからである。

無上の仏道を求めているのが見えた。 また、 諸々の菩薩が、 諸々の禅定に深く入って、 心身を静 かに不動にして、

また、 諸々 の菩薩が、 法 ₹ Ď の寂滅 0) 相を知 つ て、 各々、 その

国土で説法して、 仏道を求めているのが見えた。

の心を皆、 その時、 喜ばせた。 「四(部)衆」 は、 日月灯明仏が現した大いなる神通力を見て、 そ

(「四衆」などは、)各々、自ら、質問し合った。

「この事は、どんな『因縁』 ` 『理由』 による物なのか?」

人が尊敬し奉っている所の者である日月灯明仏は、 ちょうど(無量義

処)三昧から起きて、妙光菩薩をほめた。

法を、 る。 「あなたは、 能く『法蔵』、 唯一あなただけが能く証して知っている」 『世間眼』なのである。一切の者が帰依して信じる所の者であ 『仏法』を保持している。 私(、 日月灯明仏)の所説の仏

この法華経を説いて、満六十小劫、この座を起たなかった。 世尊(である日月灯明仏)は、このように、 ほめて、 妙光菩薩を喜ばせて、

とごとく皆、能く受け取って保持した。 (日月灯明仏の)所説の上の妙なる法を、 この妙光法師(、妙光菩薩)は、

この日に天人、人達に告げた。 (日月灯明)仏は、この法華経を説いて、 大衆を喜ばせ終わると、 すぐに

離れなさい。 夜中に、まさに、涅槃に入る。 かどうかなのである」 「諸法実相義を、既に、あなた達の為に説いた。私(、日月灯明仏)は今日、 諸仏には、 とても出会いにくい。億劫の時に一度めぐり会える あなた達は一心に精進して、 まさに、 放逸を

聞いて、各々、悲しみと悩みを懐いた。 世尊(である日月灯明仏)の諸々の弟子らは、 (日月灯明)仏が涅槃に入ると

『仏滅』、 『仏の肉体の死』は、何と速いのか?」

せて慰めた。 聖主、法王(である日月灯明仏)は、量り知れないほど無数の大衆を安心さ

達は憂い怖れるなかれ。 「私(、日月灯明仏)が、 もし この徳蔵菩薩は、 『滅度した』 ` 無漏の実相を心に既に得て通達し 『肉体が死んだ』 時は、 あなた

仏』と言う称号になる。 を仏土へ渡す」 ている。 (徳蔵菩薩は、 )次に、 また、 まさに、 (徳蔵菩薩は、)量り知れないほど無数の大衆 仏に成る。 (徳蔵菩薩は、

「肉体が死んだ」。 (日月灯明)仏は、 この夜、 薪が尽き火が消滅するように、 「滅度した」

数の塔を建てた。 (日月灯明仏の)諸々の 「舎利」 ` 「遺骨」を分けて、 量り知れ な 7 ほど無

である」、 その(人)数が「恒(河)沙のようである」、 比丘、比丘尼は、 ますます精進して、 「ガンジス川の砂のように無数 無上の仏道を求めた。

十小劫の間、広く法華経を説いた。 この妙光法師(、妙光菩薩)は、 「仏法蔵」 ` 「仏法」を保持し奉って、 八

と 随順して、大いなる仏道を修行して、相継いで仏に成る事ができ得て、 固に(不退転に)成って、まさに、 この諸々の八人の王子は、 「授記した」、 「仏に成る予言を授けた」。 妙光菩薩によって開化されて、 無数の仏を見て、 諸仏を供養し終わると、 無上の 仏道に堅 次々

最後に「天中天」、 「仏」に成った王子は、 燃灯仏と言う称号であっ た。

(燃灯仏は、)諸々の修行者の導師であった。

解脱させた。 (燃灯仏は、 )量り知れないほど無数の「衆生」 ` 「生者」を仏土へ渡して

る思 事を捨てて、 この妙光法師(、妙光菩薩)に時に一人の弟子がいたが、 いを懐き、 「高貴な人の家」 「理由」のため、 忘れて、 名声や利益に貪欲に執着して、 意味に通じて利益を得る事ができなかったので、 へ多く行く事を厭い嫌わないで、 「求名」という称号になってしまった。 名声や利益を求めて 心に常に飽きて怠 読んで習った所の 「族姓の 0

諸仏を供養して、 (求名菩薩は、 しかし、)また、 随順して、 大いなる仏道を修行して、 諸々の善業を行って、 無数の仏にまみえて、 六波羅蜜を備えた。

れる仏を見ている。 (求名菩薩は、 弥勒菩薩と成って、 **)** 釈迦牟尼仏という獅子にたとえら

号の仏に成る。 (求名菩薩であった、 弥勒菩薩は、 )後に、 まさに、 弥勒仏と言う名称、 称

量りしれない無数の、 (求名菩薩であった、 諸々の 弥勒菩薩は、 「衆生」、 弥勒仏と成って、)広く、 「生者」を仏土へ渡す。 その(人)数が

いた者(である求名菩薩)が、 妙光法師(、妙光菩薩)という者が、 その(日月灯明)仏の 「滅度」、 あなた(、弥勒菩薩)の前身なのである。 「肉体の死」の後、 今の私(、文殊師利菩薩)の前身なので (修行に)飽きて 怠 って

の瑞兆は、 私(、 文殊師利菩薩)が(妙光菩薩であった時に)見た(過去の)日月灯明仏 この釈迦牟尼仏の瑞兆と同様であった。 の光 ある。

それで、知る事ができる。

令 (釈迦牟尼)仏は、 法華経を説きたいと欲している、

今の(釈迦牟尼仏の瑞兆の)相は、 過去の(日月灯明仏の)瑞兆と同様である。

この瑞兆は、 諸仏 0) 「方便」、 「手段」 なのである。

令 (釈迦牟尼)仏は、 光明を放って、 「実相義」 を 「助発している」

「助けおこしている」。

諸々の人よ、今、まさに、知るべきである。

合掌して、一心に待ちなさい。

して、 (釈迦牟尼)仏は、 求道者を充足させる。 まさに、 雨のように 「法雨」 「仏法という雨」 を降ら

諸々の「三乗」を求めている人の中に、もし疑いや後悔が有る者がいれば、

(釈迦牟尼)仏は、まさに、その者のために、(疑いや後悔を、)除いて断って

余す事無く無くし尽くす。

## 方便品

その時、 起きて、 世尊、 舎利弗に告げた。 釈迦牟尼仏は、 三昧から安らかに 「詳らかに」 「は つき

諸仏の智慧は、とても奥深く量り知れない。

その智慧の門は、 理解が難しいし、 入るのが難しい。

切の 「声聞」と「辟支仏」 ` 「独覚」は知る事が不能な所なのである。

どういう事か? (と言うと、)

仏は、 かつて、 幾百、 幾千、 幾万、 幾億の無数の諸仏に親しみ近づ

る。

仏は、 )諸仏の量り知れない仏道、 仏法をことごとく行っている。

(仏は、)勇猛果敢に精進している。

仏は、 )名称が、 あまねく聞こえる(ほど、正しい言動をしている)。

仏は、 )とても深い未曾有の仏法を成就していて、相手に応じて説かれて

いるが、 (仏ではない者には)仏法の意趣は理解が難しいのである。

舎利弗よ、 私 釈迦牟尼仏)は、仏と成ってから今まで、 種々の因縁、

種々の譬喩で、 言葉で仏の教えを広く演説してきた。

(釈迦牟尼仏は、)無数の「方便」、 「便宜的な方法」で、 「衆生」、 生

を仏道へ引き入れるために導いて、 諸々の執着を離れさせた。

どういう事か? (と言うと、)

如来(、仏)は、 方便、 知見の「波羅蜜」 「到達」を皆すでに「具足して

いる」、「十分に備えている」。

舎利弗よ、 如来の知見は広大で深遠である。

量り知れない 「無礙の」、 「妨げの無い」力、 畏れる所が無い事、

解脱、 三昧(が如来には有る)。

している。 (如来は、 「無際」 「無限」 へ深く入って、 一切の未曾有の仏法を成就

の」を説く。 舎利弗よ、 如来は、 能く種々に分別できて、 巧みに「諸法」、 「全てのも

喜ばせる事が可能である。 (如来は、)「言辞」、「言葉遣い」が柔軟で、 「衆生」、 「生者」 の心を

() 止めよう。 舎利弗よ、 「無辺」、 舎利弗よ、これ以上、説くべきではない。 「無限」の未曾有の仏法を、仏は、ことごとく成就している。 「要を取って」、「要約して」、これらを言うと、 量り知れな

その理由は何か? (と言うと、

もの」 い仏法とは、 仏が成就している所の、第一の、稀有の、 の実の相なのである。 仏と仏だけが能く究め尽くす事ができる、 (仏ではない者には)理解が難 「諸法」、 「全ての

(「諸法」 「全てのもの」 の実の相とは、 )いわゆる、 「諸法」 「全て

のもの」

の、

ありのままの相、

ありのままの性質、

あり のままの実体、

あり のままの力、

あり

のままの作用、

あり のままの原因、

ありのままの「縁」、「つながり」、

ありのままの結果、

ありのままの報い、

ありのままの 「本末究竟等」 「最初から最後までの全てのものは究極的に

唯一普遍である事」、

等である。

その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を説きたいと欲して、

詩で説いて言った。

「世雄」、 仏は、 (厳密には)量り知る事が不可能である。

諸々の天人、および、 世の人々、 切の 「衆生類」 ` 「生者」 に、 (厳密に

は)仏を知る事が可能な者はいない。

仏の、力、畏れる所が無い事、解脱、 諸々の三昧、および、 仏の諸々の残

りの「法」、「物」を、 (厳密には)推測して量る事が可能な者は いない

(仏は、)本より、 とても奥深い微細で絶妙な仏法は、見る事が難しいし、 無数の仏に従って、諸々の仏道修行を十分に備えている。 「了解」、 理

解」する事が難しい。

無量億劫に、 この諸々の仏道修行を修行し終わって(、 ようやく)、 道場で

成果を得る事ができる。

私(、釈迦牟尼仏)は既に、ことごとく知見してい 、 る。

ありのままの大いなる結果と報い、 種々の性質と相の意義。 私(、 釈迦牟尼

仏( および、 十方の仏は能く、 この事を知っている。

きない。 ている」 (厳密には、 (仏ではない)諸々の他の 「絶えている」 )この仏法は示す事が不可能である。 0 「衆生類」 (厳密には、 「生者」 仏法は言い表す事ができな は(厳密には仏法を)理解で 言葉という相が 「寂滅し

ر ر ا い所の物なのである。 (ただし、 諸仏の弟子達のうち、 このような諸々の人らの、 を既に無くし尽くして、 )諸々の菩薩達のうち、 かつて諸仏を供養して、 その力でも、 信じる力が堅固な者は除く。 「最後身に住んでいる」 (厳密には仏法は理解)できな 一切の 漏 「輪廻転生しな 「汚れ」

思いを尽くして、 仮に、 である。 たとえ、 共に、 世間に満ちている者が皆、 推測しても、 (厳密には)仏の智慧は推測が不可能な (智慧第一の)舎利弗 のようで

推測しても、 (舎利弗の)他の諸々の弟子もまた十方の国に満ちて、 たとえ、 十方に満ちている者が皆、(智慧第一の)舎利弗のようで、 また、 (厳密には仏の智慧は)知る事が不可能なのである。 思いを尽くして、 さらに、 共に、

悩 幾億もの無量劫、 世界に満ちて、 知る事ができないのである。 「辟支仏」 が無く、 ` 「最後身である」、 その数が竹林のように成って、 「独覚」 仏の真実の智慧を知りたいと思っても、 のうち、 智慧が鋭利で、 「輪廻転生しない」(者が)、また、 これらの者が、 「漏」、 (厳密には)少しも 「汚れ」、 共に、 十方の 一心に、 「煩

解 たし の国 新たに 菩薩 に充満して、 に到達して、 のうち、 「発意した」 また、 一心に、 無数の仏を供養して、 善く説法できる者が、 「発心 妙なる智慧で、 した」 諸々の意義、意趣の 「悟りを求 「恒河沙の」 稲ね 麻さ め る事を思 竹、 「ガンジス川の砂 葦のように十方 「了解」 い 立 っ て心し 理

慧は知る事が不可能なのである。 のように無数の」 劫、 ことごとく皆、 共に、 思量しても、 (厳密には)仏の智

川の砂のように無数に」 には仏の智慧は)知る事が不可能なのである。 不退転な諸々の菩薩が、その(人)数が 成って、 一心に、 「恒(河)沙のように」 共に、 思い求めても、 ` また、 「ガンジス

また、舎利弗に告げる。

「無漏の」 「汚れない」、不思議な、 とても奥深い微細で絶妙な仏法を

私(

釈迦牟尼仏)は今すでに

「具し得ている」、

「備え得ている」

仏もまた、そうなのである。 (厳密には)私(、釈迦牟尼仏)だけが、 この(真実の)相を知っている。

舎利弗よ、まさに、知るべきである。

諸仏の言葉(同士)は、異なる事が無い。

ず、 世尊、 仏が説いている所の法へ、 まさに、 仏は、(「方便」、 真実を説く。 まさに、 「便宜的な方法」の)法を久しく説いた後で、 大いなる信じる力を生じるべきである。 必

ある。 たが、 私 諸々の声聞達、および、 (釈迦牟尼)仏は「方便」、 釈迦牟尼仏)は、 苦しみへの束縛から解脱させて、 「縁覚乗」、 「便宜的な方法」の力で、そうさせたので 「独覚乗」を求める者達に告げる。 涅槃をとらえさせ

寄せて、 「生者」 (釈迦牟尼仏は、)「三乗教」 生者を(執着から)出させた。 に示して、 「処々の」 「三乗に分けた教え」 「あれこれの」執着から、 で(仏教を)「衆生」 この生者を引き

がいて、 尽くした阿羅漢、 「独覚」を求める事を思い立って心した者、 その時、 大衆の中に、 阿若 憍陳如、 諸々の声聞、 等、 千二百人、 漏」、 比丘、比丘尼、 および、 「汚れ」 声聞や 「煩悩」を無くし 優婆塞、 「辟支仏」 優婆夷

各々このように思った。

めたたえて、 令 世尊、 このように言うのか? 釈迦牟尼仏は、 なぜ、慇懃に「方便」、 「便宜的な方法」 をほ

難しい。 ができない所の物なのである」と。 しい。言葉で説いている所の仏法は、 「仏が得ている所の仏法は、 (厳密には、 仏法は、 )一切の声聞、 とても奥深く、 意趣が、 『辟支仏』、 (仏ではない者には)知る事が (仏ではない者には)理解が 『独覚』 が及ぶ事 難

仏法)を説いた(はずである)。 (釈迦牟尼)仏は、 「一解脱義」、 「唯一の解脱させる教え」(である唯一の

ずである)。 私達(、釈迦牟尼仏の弟子達)もまた、 この仏法を得て、 涅槃に到達した(は

「仏法」が(本当に)意味する所「を知る事ができない」、 しかし、 (私達、 釈迦牟尼仏の弟子達には、)今、この 「義」、 「が分からない」 「教え」

身も未だ「了解」、 その時、 舎利弗は、 「理解」できなくて、 「四衆」の心にある疑いを知って、 仏に言った。 また、 (舎利弗)自

 $\mathcal{O}$ 世尊、 「方便」、 釈迦牟尼仏は、 「便宜的な方法」をほめたたえるのですか? どんな「因縁」、 「理由」 で、 慇懃に、 諸仏の第一

とても奥深い微細で絶妙な(仏ではない者には)理解が難しい仏法を、 私(

舎利弗)は、 のを聞いた事が有りません。 昔から今まで未だかつて、 釈迦牟尼仏から、 このように説かれた

今、 「四衆」 は、 ことごとく皆、疑いを持っています。

ただ願わくば、世尊、 釈迦牟尼仏よ、 この事を「敷演してください」

「詳しく説明してください」。

い者には)理解が難しい仏法をほめたたえるのですか? 世尊、 釈迦牟尼仏は、 なぜ、 慇懃に、 とても奥深い微細 で絶妙な(仏ではな

その時、 舎利弗は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で言った。

説いた。 「慧日大聖尊」 である釈迦牟尼仏は、 久しくしてから、 このように仏法を

脱、 (釈迦牟尼仏は、 等の不可思議の法を会得している」と説いた。 )自ら「ありのままの力、 畏れが無い事、 三昧、 禅定、 解

(釈迦牟尼仏が)道場で会得した法について、 質問できる者はいません。

「私(、釈迦牟尼仏)の心は、 (仏ではない者には)推測する事が難しい」

またも、質問できる者はいません。

(釈迦牟尼仏は、 )質問されなくても、 自ら、 修行している所 0 仏道を説 ζ,

て、ほめたたえている。

(釈迦牟尼仏は、 )「諸仏が得ている所の智慧は、 とても微細で絶妙であ

る」(と言った。)

「汚れ」 「煩悩」を無くした諸々の阿羅漢、 および、 涅槃を求

めている者は、今、 皆、 疑いという網に堕ちてしまっている。

釈迦牟尼仏は、なぜ、 このように説いたのですか?

鬼神、 尊」である釈迦牟尼仏を見上げています。 「縁覚」、 および、 「独覚」を求めている者、比丘、 乾闥婆、 等は、 相互に見合って、 比丘尼、 ためらいを懐き、 諸々の、 天人、 「両足 龍、

これらは、どういう事なのですか?

ください。 願わくば、 釈迦牟尼仏よ、 (私達、 釈迦牟尼仏の弟子達の)為に、 解説

いた。 釈迦牟尼仏は (しかし、 「諸々の声聞達において舎利弗は(智慧が)第一である」と説

ん 私は今、 自ら、 智慧において、 疑い、 惑<sup>ょ</sup>い、 「了解」、 「理解」 できませ

「このような物が究極の仏法である」と為すのですか?

「このような物が修行している仏道である」と為すのですか?

合掌して、 願わくば、 釈迦牟尼仏の口(の言葉)から生まれた所の子(である釈迦牟尼仏の弟子)は (釈迦牟尼仏を)見上げて、(釈迦牟尼仏の説明を)待って 微細で絶妙な音声を出して、時に、 (釈迦牟尼仏の弟子達の)為 います。

砂のように無数」です。 諸々の天人、 龍神、 等は、 その数が 「恒(河)沙のよう」、 「ガンジス川の に、

「如実に」

「真実のままに」、

説いてください。

また、 仏に成る事を求めている諸々の菩薩は、 幾万、 幾億の諸国の転輪聖王が到来しています。 (人)数が多くて、 八万人います。

いる」 (これらの者達は、 「十分に備えている」仏道を聞きたいと欲しています。 )合掌して、 敬う心をもって、釈迦牟尼仏が 「具足して

その時、釈迦牟尼仏は、舎利弗に告げた。

止めよう。

止めよう。

これ以上、説くべきではない。

は皆、 もし、 まさに、 この事につい 驚いて疑ってしまうだろう。 て説明すれば、 切世間 の諸々の天人、 および、 人々

舎利弗は、くり返し、釈迦牟尼仏に言った。

世尊、 釈迦牟尼仏よ、ただ願わくば、 この事につい て説明してください。

ただ願わくば、この事について説明してください。

その理由は何か? (と言いますと、

この会の、 幾百、幾千、幾万、幾億、 幾阿僧祇の無数の 「衆生」 生

者」 は、 かつて諸仏を見た事が有って、 「諸根」、 「諸々の能力」 が盛んで

鋭利で、智慧が「明了」、「聡明」です。

ます。 (この会の 「生者」は、 )釈迦牟尼仏の所説を聞けば、 敬い信じる事ができ

その時、 舎利弗は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で言った。

ができる者がいます。 法王、 この会の量り知れないほど無数の 無上尊、釈迦牟尼仏よ、 ただ願わくば、 「衆生」 ` 「生者」 説 いて、 には、 遠慮する事な 敬い信じる事 かれ。

釈迦牟尼仏は、また言った。

止めよう。

舎利弗よ、 もし、 この事について説明すれば、 切世間の天人、 人 阿修

羅は皆、まさに、驚いて疑ってしまうだろう。

増上慢の」 ` 「悟ってい ないのに 『悟った』 と思い上が つ ている」 比丘

は、まさに、大きな穴に落ちてしまう。

その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 詩で説いた。

止めよう。

止めよう。

説明するべきではない。

私( 釈迦牟尼仏)の仏法は微細で絶妙で(仏ではない者には)思量が難

諸々の 「増上慢の」、「悟っていないのに『悟った』と思い上がってい

る」者は、 聞けば、 必ず、 敬わなく成ってしまって信じなく成ってしまう。

その時、 舎利弗は、 くり返し、 釈迦牟尼仏に言った。

世尊、 釈迦牟尼仏よ、 ただ願わくば、 この事に つ  $\langle \cdot \rangle$ て説明してください。

ただ願わくば、この事について説明してください。

今、 この会の中に、 私(、舎利弗)のような類の者が、 幾百、 幾千、 幾万、

幾億いて、 すでに、 かつて、 仏に従って、 教化を受けています。

れます。 明けまでが長い夜に夜通しで」安らかに穏やかに成って、 これらの 等は、 必ず、 敬って信じて、 「長夜に」、 多くの利益が得ら 「迷いと いう、 夜

その時、 舎利弗は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で言った。

無上の 分別して説く釈迦牟尼仏の慈悲を垂らしてくださるだけで良いのです。 私は釈迦牟尼仏の(仏法の)「長子」、 この会の量り知れないほど無数の者達は、 「両足尊」、 釈迦牟尼仏よ、 願わくば、 「長男」で(ある、と言えま)す。 その法を敬って信じる事ができ 第一の法を説いてください。

ます。(なぜなら、)

(実績が有ります)。 釈迦牟尼仏は既に、 かつて、 生から生へ、 このような者らを教化し 7 いる

います。 皆、 心に、合掌して、 釈迦牟尼仏の言葉を聴いて受け入れたいと欲して

ます。 私 等、 千二百人もいます。 また、 仏に成る事を求めている他の者達もい

てくださるだけで良いのです。 願わくば、 これらの者達の為に、 分別して説く釈迦牟尼仏の慈悲を垂らし

これらの者達は、 その法を聞いて、 大いなる喜びを(心に)生じます。

その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 舎利弗に告げた。

あなた(、 舎利弗)は既に慇懃に三度も教えを請うてくれた。

どうして説かない事ができるだろうか? 7 いえ!

あなた(、舎利弗)は今、 明らかに聴きなさい。

善く、 これについて 「思念」、 「思考」しなさい。

よう。 私(、 釈迦牟尼仏)は、 まさに、あなた(、 舎利弗)の為に、 分別して解説

婆塞、 退出してしまった。 釈迦牟尼仏が、これらの言葉を説いた時に、 優婆夷、 五千人、 等がいて、 座から起って、 会の中に、比丘、 釈迦牟尼仏に礼してから、 比丘尼、 優

その理由は何か? (と言うと、)

を)得た」と言ってしまって、 に ている」と言ってしまっていた。 これらの輩は、罪が深く重くて、また、 『悟った』と思い上がっていて」、(悟りを)未だ得て (悟りを)未だ証していないのに「(悟りを)証し 「増上慢で」、 いない 「悟っていないの  $\mathcal{O}$ に 「(悟

(これらの輩には、)このような過失が有っ た。

このため、 (釈迦牟尼仏の法華経を聞くために、 )留まらなかった。

世尊、 釈迦牟尼仏は、 沈黙して、 制止しなかっ た。

その時、 釈迦牟尼仏は、 舎利弗に告げた。

ري \_ . 私 釈迦牟尼仏)の、 今の、 この者達は、 「枝葉が無い」 ` 「外れていな

清純で、 「貞実さ」、 「誠実さ」 が有る。

舎利弗よ、 あれらのような「増上慢な」 ` 「悟っていな いのに『悟った』

と思い上がっている」人が、 「退亦佳矣」 ` 「退出するのは、 また、 佳い」 0

あなた(、 舎利弗)は、 今、 善く聴きなさい。

まさに、 あなた(、舎利弗)の為に、 説こう。

舎利弗は言った。

「はい」と言うだけです。

世尊、 釈迦牟尼仏よ、 聞きたいと願います。

釈迦牟尼仏は、舎利弗に告げた。

諸仏、 如来は時に、このような妙なる法を説くが、 優曇鉢華が(三千年に一

度だけ、 )時に一度だけ現れるような物なのである。

舎利弗よ、 あなた達は、まさに、信じなさい。

仏は所説で「虚妄」、 「空虚で妄りな事」を言わない。

舎利弗よ、 諸仏が相手に応じて説く法の意趣は(仏ではない者には)理解が

どういう事か? (と言うと、)

私(、釈迦牟尼仏)は、無数の「方便」、 「便宜的な方法」、種々の因縁、

譬喻、 言葉で、 「諸法」、「全てのもの」 を説く(からである)。

この仏法は(厳密には)思量分別で理解できる所の物ではない。

諸仏だけが、 これを知る事ができる。

どういう事か? (と言うと、)

曲 か? 舎利弗よ、 諸仏世尊は、 のため、 (と言うと、 世に出現する」(の どういった事を「諸仏世尊は、 唯一の一大事の「因縁」、 「唯一の一大事の理由」)と名づけてい 「理由」 唯 一の一大事の のため、 世に出現する。 『因縁』 るの 『理

11 ので、 諸仏世尊は、 世に出現する。 「衆生」 「生者」に仏の知見を開かせて、 清浄に成らせた

る。 (諸仏は、 (諸仏は、 「衆生」 「衆生」、 ` 「生者」 「生者」 に仏の知見を示したいので、 に仏の知見を悟らせたいので、 世に出現する。 世に出現す

出現する。 (諸仏は、 「衆生」 ` 「生者」 に仏の知見への道へ入らせたい ので、 世に

世に出現する。 舎利弗よ、 このため、 諸仏は、 唯 の 大事 0) 「因縁」 ` 「理由」 のため、

釈迦牟尼仏は、舎利弗に告げた。

声聞と独覚は実は既に菩薩の一員なのである。 諸仏、 如来は、菩薩を教化するだけである。 声聞と独覚は菩薩として仏に (諸仏は菩薩だけを教化する。

成る事を目指す必要が有る。)

である。 (諸仏の)諸々の 「所作」、 「行い」 は常に  $\overline{\phantom{a}}$ 事 ` 「一大事」 の為なの

である。 (諸仏は、 )仏の知見を「衆生」、 「生者」 に示して、 悟らせたいだけな 0

「生者」の為に、 舎利弗よ、 如来は、 仏法を説く。 唯一の「仏乗」 ` 「仏に成る道」 によって、

独覚は実は既に菩薩の一員なのである。 (実は)無いのである。 「仏乗」 「仏に成る道」の他 (声聞乗、 独覚乗は実は仏乗の一部なのである。 の 乗」 声聞と独覚は菩薩として仏に成る事 道 は 「二乗」 ₽ 「三乗」 声聞と ₽

を目指す必要が有る。)

舎利弗よ、 切の十方の諸仏の仏法もまた、 同様なのである。

方法」 「全てのもの」 舎利弗よ、 種々の因縁、 過去の諸仏も、 を説く。 譬喻、 言葉で、 量り知れないほど無数の 「衆生」、 「生者」の為に、 「方便」、 「便宜的な

この(過去の諸仏の)仏法も皆、 「(一)仏乗」の為なのである。

聞いて、 この(過去の諸仏の)諸々の 究めて、 皆、「一切種智」を得た。 「衆生」、「生者」も、 諸仏に従って、 仏法を

無数の 「生者」 舎利弗よ、 「方便」 の為に、 未来の諸仏もまた、まさに、世に出現して、 「諸法」、 「便宜的な方法」、 「全てのもの」 種々の因縁、 を説く。 譬喻、 量り知れ 言葉で、 な いほど

この(未来の諸仏の)仏法も皆、 「(一)仏乗」の為なのである。

いて、 この(未来の諸仏の)諸々の 究めて、 皆、 「一切種智」を得る。 「衆生」、「生者」も、 仏に従って、 仏法を聞

諸仏世尊は、 舎利弗よ、 現在の、 「衆生」 十方の、 「生者」に多くの利益をもたらして安楽にさせてい 幾百、幾千、 幾万、 幾億の無量の仏土の中の、

方法」 「全てのもの」 この(現在の)諸仏もまた、 種々の因縁、 を説く。 譬喻、 量り知れない 言葉で、 「衆生」 ほど無数の ` 「生者」の為に、 「方便」、 「便宜的な 「諸法」

この(現在の諸仏の)仏法も皆、「(一)仏乗」の為なのである。

いて、 この(現在の諸仏の)諸々の「衆生」、 究めて、 皆、 「一切種智」 を得る。 「生者」も、 仏に従って、 仏法を聞

声聞と独覚は菩薩として仏に成る事を目指す必要が有る。 (諸仏は菩薩だけを教化する。 舎利弗よ、 この(過去、 現在、 声聞と独覚は実は既に菩薩の一員なのである。 未来の)諸仏は、 菩薩を教化するだけであ る。

仏の知見を 「衆生」 ` 「生者」に示したいと欲するからである。

仏の知見を 「衆生」 ` 「生者」に悟らせたいと欲するからである。

「衆生」、 「生者」を仏の知見 への道へ入らせたいと欲するからで ある。

舎利弗よ、 私 釈迦牟尼仏)もまた、 今、 同様なのである。

る力で、 0) 諸々の が有るのを知って、 (生者の)為に、 「衆生」 ` 「生者」に種々の欲、 その本性に応じて、 仏法を説いている。 心の奥深くの執着している所のも 種々の因縁、 譬喻、 言葉、 方便す

舎利弗よ、 これは皆、 「(一)仏乗」と、一切種智を得させる為なのである。

舎利弗よ、 十方の世界の中には 「二乗」 すら無い。

まして、 「三乗」 が有るだろうか? 7) いえ! 「三乗」 は無 (,)

舎利弗よ、 諸仏は、 「五濁」 の悪世に出現する。

五濁」 とは、  $\widetilde{V}$ わゆる、 「劫濁」 「煩悩濁」 「衆生濁」 見

濁」、「命濁」である。

者」 嫉妬深く、 このように、 は、 垢 諸々の 舎利弗よ、 「不善根」 「汚れ」、 「劫濁」 ` 「煩悩」が重く、 「悪業」を成就してしまう。 の乱れている時代では、 物惜しみしてしまい貪欲で、 「衆生」、 生

「三乗」と説く。

このため、

諸仏は、

方便する力で、

「(一)仏乗」を(三つに)分別して、

覚 ば、 る 「諸仏、 舎利弗よ、 ではない とか「(私は)『辟支仏』、『独覚』 この者は、 如来は菩薩を教化するだけである」事を聞かないか、 もし、 仏の弟子ではないし、 私(、釈迦牟尼仏)の弟子のうち、 阿羅漢ではないし、 である」と自ら言っている者が 「(私は)阿羅漢であ 「辟支仏」、 知らないなら 強

また、 た。 この輩は皆、 として仏に成る事を目指す必要が有る。) いる」人である、 また、舎利弗よ、この諸々の比丘、比丘尼が、 『最後身である』 「阿耨多羅三藐三菩提」、「無上普遍正覚」を志して求めなければ、 「増上慢な」、「悟っていないのに『悟った』と思い上がって と、 まさに、 『輪廻転生しな 知るべきである。 ر ر ت 0 涅槃を究めた」 (阿羅漢、 「(私は)既に阿羅漢と成 声聞、 と自ら言って、 独覚は菩薩

その理由は何か? (と言うと、)

この法を信じないはずが無い。 もし、 比丘が実に阿羅漢に成っているならば、 回避する場所が無いように、

(ただし、 )仏の 「滅度」、 「肉体の死」 の後、 現前に、 仏が い な い場合を

その理由は何か? (と言うと、

保持したり、 仏の 読んだり、 「肉体の死」の後、 その意義を理解したりする者は得難いのである。 このような(法華)経、 等を受け入れて

₺ し他の仏に会えば、 この法の中で、 決定的に「了解」 ` 「理解」 でき得

る。

舎利弗よ、 あなた達は、 まさに、 一心に、 信じて理解して、 仏の言葉を受

け入れて保持しなさい。

諸仏、 如来は「虚妄」、 「空虚で妄りな事」 は言わない。

他の乗など存在しない。

唯一、 「仏乗」、 「仏に成る道」 しかない。 (声聞も独覚も菩薩として仏に

成るしかないのである。

その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を説きたいと欲して、

詩で説いた。

上がり」を懐いている者がいる。 比兵 比丘尼に、 「増上慢」、 「悟っていないのに 『悟った』 という思い

優婆塞に、 「我慢」、 「自分を特別視する思い上がり」 を懐い 7  $\zeta$ る者が

いる。

優婆夷に、不信心者がいる。

このような 「四衆」 等は、 その人数が五千人い て、 その過失を自ら見な (J

で、 まっている。 戒において「欠漏」、 「手落ち」が有って、 その瑕疵を護り惜しんでし

このような矮小な智慧の者達は既に退出した。

(この者達は、 )会衆の中の 「糟糠」、 澤」、 「無価値な者」 である。

(この者達は、 )仏の威徳のおかげで、 去ってい った。

この人達は、 幸福をもたらす「徳」 ` 「善行」 が少なくて、 この法を受け

入れる事に耐えられない。

「貞実さ」 (しかし、 )あなた達は、 「誠実さ」だけが有る。 「枝葉が 無  $\zeta$ 「外れていない」 Ļ 諸々の

舎利弗よ、善く聴きなさい。

諸仏は、 所得している仏法を、 量り知れない方便する力で、 「衆生」

「生者」の為に、説く。

る。 り終わると、 る所の物、 「衆生」 諸々の欲と性質、 諸々の因縁、 「生者」の、 心の 譬喩、 先の前世の善業と悪業を、 「所念」、 言葉、 方便する力で、 「思考」、 種々の仏道修行してい 仏は、 一切の生者を喜ばせ ことごとく知

あるいは、(仏は、)修多羅または契経、

伽陀または諷頌、および、

伊帝日多伽または本事、

閣陀伽または本生、

阿浮陀達磨または「未曾有」、また、

尼陀那または「因縁」、

阿波陀那または「譬喩」

祇夜または重頌、

優婆提舎または「論議」

という九部経または九分教を説く。

てしまい、 「鈍根の」、 生死に貪欲に執着してしまい、 「智慧などが鈍 7 者は、 量り知れないほど無数の諸仏の下 「小法」、 「矮小なもの」 を願っ

で妙なる仏道を深く修行しないで、 多くの苦しみに悩まされ乱され てしまう。

(仏は、)この者の為に、涅槃を説く。

私( (生者を)仏の智慧に入らせる。 釈迦牟尼仏)は、 この(涅槃という)「方便」 ` 「便宜的な方法」 を 設

牟尼仏は)未だかつて説かなかった。 「あなた達は、まさに、 『仏道を成就する』 ` 『仏に成る』 と(私、 釈迦

である。 未だかつて説かなかった理由は、 説くべき時が未だ至らなかっ たか らな  $\mathcal{O}$ 

今が、 (あなた達が仏に成る事を予言する事を)決定して、 まさに、(あなた達が仏に成る事を予言する、 大乗経を説い )その時な の た。 であ

た。 釈迦牟尼仏)は、この九部法を、 「衆生」、 「生者」に応じて、 説 7

(九部法は、 )「大乗」へ入る為の本と成るからである。

このため、この(法華)経を説いている。

発」で、量り知れないほど無数の諸仏の所で妙なる仏道を深 仏の弟子のうち、 心が清浄で柔軟で、または、 「利根」 ` く修行している 「智慧などが利

者、 このような諸々の仏の弟子の為に、 (仏は、)この大乗経を説く。

に成る』」 私(、釈迦牟尼仏)は、 と 「(授)記する」、 「このような人は来世に『仏道を成就する』 「仏に成る事を予言する」 亿

を保持し、 「深心」 清浄に戒を守るからである。 「信心深い心」で、 「念仏し」、「仏について思考し」 修行

このような者達は、 「仏に成る事ができ得る」 と聞くと、 大いなる喜びが

「遍身」、「体中」に充ちる。

仏は、 彼らの心と行いを知っているので、 大乗経を説く。

仏法を、 (真の)声聞、 一つの詩だけでも、 もしくは、 (真の)菩薩は、 聞けば、 皆、 私 仏に成る事は疑う余地が無い。 釈迦牟尼仏)が説 いて 7 る所の

除く。 十方の仏土の中には、 また、 無三である。 (ただし、 (「仏乗」という)一乗の仏法だけが有って、 )仏の「方便」、 「便宜的な方法」 の説を 唯一無

なら、 「衆生」、 (「声聞乗」 )仏の智慧を説くためである。 「生者」を仏道へ引き入れるために導いただけなのである。 「独覚乗」 という「仏乗」 0) 部分につ けた)仮 の名前 (なぜ

諸仏は、 世に出現するのは、 この唯 の事実の為なの である。 (「声聞乗」

「独覚乗」 仏も自ら「大乗」に住んでいる。 最終的には、 という)他の二つは真実ではない(と言える)。 「小乗」では「衆生」 ` 「生者」を救済して仏土へ渡さな

生、 「生者」を仏土へ渡す。 )その会得している仏法のように、 定、 慧、 力を荘厳に して、 衆

惜しみして貪欲である事に成ってしまうが、 0) 仏は、 もし、 である。 )自ら、 人でも 無上の仏道、 「小乗」だけで教化してしまえば、 「大乗」 の平等 そのような事はしてはいけない の仏法を証 私 釈迦牟尼仏)は物 7 15

だまさない」 人が信じて仏に帰依すれば、 如来は 「欺誑しない」、 「空虚には、

の悪を断 また、 ってい 仏は、 る。 )貪欲や嫉妬する心が無く、 このため、 仏は、 十方で、 「諸法」 独りだけ唯一、 ` 「全て のも 畏れる所が無 中

()

知れないほど無数の者達に尊敬されて、 私 釈迦牟尼仏)は、 相で身を荘厳にして、 (生者の)為に、 光明で世間を照らして、 (真)実の相の印を説 量り

舎利弗よ、まさに、知るべきである。

私(、釈迦牟尼仏)は本より「一切の『衆生』、 『生者』 を私(、 釈迦牟尼

仏)と同じような仏にしたい」 という誓願を立てている。

私 釈迦牟尼仏)の昔の誓願は今すでに満ち足りている。

私、 釈迦牟尼仏は、)一切の「衆生」、 「生者」を教化して、 皆、 仏

道」、「仏への道」へ入らせた。

仏教を受け入れなかっただろう。 けないで、)ことごとく皆に教えたら、 もし、 私(、 釈迦牟尼仏)が「衆生」、 智慧が無い者は錯乱して、 「生者」 に会って、 仏道を(三乗に分 迷い惑って、

(次のように、 )私(、 釈迦牟尼仏)は知ってい るのである。

このような(無知な)「衆生」、 「生者」 は、 未だかつて、 「善本」 善善

行」を修行していないのである。

(無知な生者は、 )「五欲」 ` 「五感の欲望」 に堅く執着してしまって  $\zeta$ る。

、無知な生者は、 )「痴愛」 ` 「盲目的な執着」 のせいで悩みを生じてし

まっている。

鬼、 (無知な生者は、 畜生」 に堕ちてしまう。 )諸々の欲という因縁のせいで、 「三悪道」 ` 「地獄、 餓

諸々の苦しみという毒を受けてしまっている。 (無知な生者は、 )「六趣」 ` 「六道」 の中を輪廻転生して、 全ての場所で、

ら生へ」 「受胎している」、 常に増上、 成長する。 「孕んでいる」 微かな形は、 「世から世へ」 ` 生か

「徳」 「善行」 が少なくて幸福が少ない人は、 多くの苦しみで逼迫され

ている。

深く執着してしまって、堅く受け入れてしまって、 を「依止してしまって」、「頼ってしまって」、「六十二見」を「具足して しまって」 「稠林」 (善行が少ない人は、)「有」、 「盛んに起こる煩悩」へ入ってしまって、この諸々の邪悪な見解 「備えてしまって」 、「虚妄な法」、 「存在」または 無 捨てる事ができな 「空虚な妄りなも 等への邪悪な見解  $\ \, \bigcirc$  $\mathcal{O}$ 

がってしまって」、自分だけで、 (善行が少ない人は、)「我慢してしまって」、 おごり高ぶってしまう。 「自分を特別視して思い 上

が不実である。 (善行が少ない人は、)こびへつらってしまって自分を曲げてしまって、 心

(善行が少ない人は、)幾千、 幾万、 幾億劫、 仏という名前を聞かな

また、 (善行が少ない人は、 )正しい法を聞かない。

このような人は仏土へ渡すのが難しい。

このため、 舎利弗よ、 私( 釈迦牟尼仏)は、 (善行が少な い

説くが、 「方便」 涅槃によって、 「便宜的な方法」 苦しみを無くす道を示す。 を設けて、 諸々の、 苦しみを無くし尽くす道を

ではない。 私(、 釈迦牟尼仏)は、 涅槃を説くといえども、 この涅槃もまた真の

だからである。 (なぜなら、)「諸法」、 「全てのもの」 は本より常に自然に 「寂滅」 の相

仏の弟子は、 仏道を修行し終わると、 来世で仏に成る事ができ得る。

私(、 釈迦牟尼仏)には、 方便する力が有って、 三乗に分けた仏法を開示す

実は、 )一切の諸世尊は皆、 一乗の仏道を説 いてい るのであ

今、 あなた達、 諸々の大衆は皆、まさに、 疑いや惑いを除いたはずである。

諸仏の言葉(同士)は異ならない。

唯一無二の仏乗だけなのである。

過去の無数劫の、 量り知れないほど無数の 「滅度した」 「肉体が死ん

ある。 だし 仏は、 その(人)数が、 幾百、 幾千、 幾万、 幾億で量り知る事が不可能で

「全てのも このような諸世尊は、 0 を説く。 種々の因縁、 譬喻、 無数の方便する力で、 「諸法」

「衆生」、 この諸世尊らは皆、 「生者」を、 一(仏)乗の仏法を説いて、 教化して、 「仏道」 「仏への道」 量り知れないほど無数の へ入らせた。

者」 また、 の心の奥深くの欲を知っている。 諸大聖主(である諸仏)は、 一切世間の天人、 人 「群生類」、 生

助けて顕現させた。 さらに、 (諸仏は、 )異なる「方便」、 「便宜的な方法」 で、 第一の意義を

聞いて、 もし、 布施し、 「衆生類」、 辱 めを忍耐し、 「生者」が諸々の過去の仏に会う事が有って、 精進し、 禅、 智慧、 等、 幸福をもたらす 仏法を

「善行」を種々に修行していたら、 このような諸々の人、 等は皆す

でに仏道を成就している。

諸仏の 「滅度」 「肉体の死」の後、 もし、 人の心が善で柔軟であれば、

このような諸々の 「衆生」、 「生者」は皆すでに仏道を成就 して 7

諸仏の

「滅度」

「肉体の死」

の後、

「舎利」

`

「仏の遺骨」を供養する

者が、 幾万、 幾億の塔を建てて、 「金と、 銀と、 『頗梨』 『水晶』と、

『硨磲』 『シャコ貝の貝殻』と、 瑪瑙と、 『玫瑰』、 『現在では謎の、 赤

塔を荘厳にしたら、 い宝石』 と、 真珠」(という「七宝」)で、 清浄に広く荘厳に飾って、 諸々の

有ったら、 あるいは、 「木櫁」、 石や、 「樒という木」や、 「栴檀」 ` 「白檀という香木」 他の木材や、 瓦 や、 泥土、 沈(水)香という香木や、 等で廟を建てた事が

もしくは、 曠野の中に、 土を積んで仏の廟と成したら、

または、 幼子が戯れで砂を集めて仏塔にしたら、

このような諸々の人達は皆すでに仏道を成就している。

もし、 人が、 仏のために、 「形像」、 「像」を建立して、 彫刻して多数の

相を形成したら、皆すでに仏道を成就している。

や や、 諸々の人達は皆すでに仏道を成就している。 あるいは、 泥や、 「白鑞」、 膠や、 「七宝」で形成し、 「錫か、 漆や、 鉛と錫の合金の白目」や、 布で荘厳に飾って、 「鍮鉐」、 「真鍮」、 仏像を作ったら、 鉛りない。 「黄銅」や、 錫や、 このような 鉄や、 赤白銅

すでに仏道を成就している。 自ら、 もしくは、 人を使って、 仏像の 「百福荘厳相」 の絵を描い たら、

備えて、 ど無数の このような諸々の人達は、 または、 皆、 「衆生」、 幼子が戯れで、草木や、筆や、指の爪甲で、仏像の絵を描いたら、 既に仏道を成就して、諸々の菩薩を教化して、 「生者」を仏土へ渡して解脱させる。 徐々に功徳を積んで、 大いなる慈悲の心を十分に 量り知れないほ

「天蓋」で、 もし、 人が、 敬う心で、 塔廟、 宝による(仏)像、 供養したら、 (仏の)画像を、 華、 香、 幢 旛

笛 琴、 人を使って音楽を奏でたり、 「箜篌」という弦楽器、 太鼓を撃ったり、 琵琶、 鐃と銅鈸というシンバルを鳴らし 角貝を吹いたり、 簫

言でも小声でも、 たりして、これらの多くの妙なる音で供養したら、 仏の徳を歌ったら、 皆すでに仏道を成就している。 あるい は、 喜ぶ心で、

徐々に無数の仏を見る。 もし、 人が、 心が乱 れていても、 一本の華でも、 (仏の)画像を供養したら、

ど無数の仏を徐々に見て、自ら無上の仏道を成就して、 合掌したり、 「生者」 あるいは、 を広く仏土へ渡して、 少し頭を下げたりして、 人が、礼拝したり、 薪が尽き火が消滅するように 一本の手を挙げるだけでも良いので、 (仏)像を供養したら、 無数の 量り 「無余涅槃」 知れな ただ ^

でも言ったら、 もし、 人が、 皆すでに仏道を成就している。 心が乱れていても、 塔廟の中へ入って、 「南無、 仏 と 度

諸々の過去の仏が現に存在していた時か この法を聞く事が有ったら、 皆すでに仏道を成就 「滅度」 ` している。 肉体 の死」 0) ₽

未来の諸世尊は、その(人)数が量り知れない。

この(未来の)諸如来達もまた、 方便して仏法を説く。

切の諸如来は、 量り知れないほど無数の「方便」、 「便宜的な方法」

諸々の 「衆生」 「生者」を、 仏土へ渡して解脱させて、 仏の 「無漏智」

入らせる。

もし、 仏法を聞く者が いれば、 仏に成らない人は一人もいない。 (仏法を聞

く耳が有れば、仏に成れる。)

の修行している仏道を得させたいと欲する事なのである。 諸仏 の本よ りの誓願とは、 あまねく 「衆生」 ` 「生者」 に もまた同じく私

といえども、 未来の来世の諸仏は、 その実、 一(仏)乗だけなのである。 幾百、 幾千、 幾億の無数の諸々の 仏法への門を説く

知っている。 諸仏、 両足尊は「『法』、 仏の種は縁によって起こる 物』 は常に 『無(自)性』、 空气 である」 と

このため、 (仏は、)「一(仏)乗」を説く。

この法は法の位に住んでいる。

世間の相は「常住」、「不変」である。

導師は、 道場で、 知り終わると、方便して、 (仏法を)説く。

る」、 間に出現して、 うな仏法を説く。 天人、 「ガンジス川の砂のように無数である」、現在の十方の仏もまた、 人によって供養されている、その(人)数が「恒(河)沙のようであ 「衆生」、 「生者」を安らかに穏やかにさせるため、 このよ 世

種々の道を示すといえども、その実、「(一)仏乗」だけなのである。 仏は、 真の)第一の「寂滅」を知っている。(そのため、)方便する力で、

手に応じて、 能力の利発さ、または、 「思考」、過去に身につけた業、 仏は、 )「衆生」、「生者」の、 方便して、(仏法を)説く。 鈍さを知っていて、 欲、性質、 諸々の行い、 精進する力、 種々の因縁、 心の奥深くの「所念」 智慧などの諸々の 譬喻、 言葉で、

今の私(、 釈迦牟尼仏)もまた、同じなのである。

種々の仏法への門によって、仏道を示す。 私、 釈迦牟尼仏も、)「衆生」、「生者」を安らかに穏やかにさせるため、

る。 知って、 私(、釈迦牟尼仏)は、智(慧)力で、「衆生」、 方便して、 「諸法」、 「全てのもの」 を説いて、 「生者」の、 皆に喜びを得させ 性質、 欲を

舎利弗よ、 まさに、 知るべきである。

貧窮し、 最初は、道場に坐して樹を観たり、 悪な見解に深く入ってしまい、 心が盲目で見る目が無く、大勢の仏や苦しみを断つ仏法を求めず、 入ってしまい、 り」して、二十一日間、 「五感の欲望」 私 釈迦牟尼仏)は、この衆生のために、 釈迦牟尼仏)が 「福慧」、「幸福をもたらす徳と智慧」が無く、生死の険しい道へ に深く執着してしまい、貪欲な執着で自身を隠蔽してしまい 苦しみを相続して不断で、 「仏眼」 このような事を思惟した。 で見ると、 苦しみで苦しみを捨てようと欲してしまう。 「経行したり」 **犛牛が尾を愛するように「五欲」** 「六道」 大いなる慈悲の心を起こして の 「衆生」、 「坐禅の合間に歩いた 「生者」 諸々の邪 は、

無知で心が盲目である。 『衆生』 「私(、釈迦牟尼仏)の得ている智慧は微細で絶妙で最も第一 『生者』は、 智慧などの諸々の能力が鈍くて、 快楽に執着して、 であ

諸々の天人達、 牟尼仏)の このような人等の類を、どうしたら、 その時、 「転法輪」、 諸々の梵天王、諸々の帝釈天、 百千万の眷属は、 「説法」 を請い願った。 恭しく敬って、 仏土へ渡す事が可能なの (護世)四天王、 合掌して礼して、 大自在天、 私 他の 釈迦

もし、 私(、釈迦牟尼仏)は、自ら、このように思惟した。 ただ仏乗をほめたたえても、 『衆生』 『生者』 は、 苦しみに沈没

していて、

この仏法を信じる事ができないだろう。

生 (生者は、 へ堕ちてしまうだろう。 )仏法を破って信じないせいで、 『三悪道』 ` 『地獄、 餓鬼、 畜

釈迦牟尼仏)は、 )すぐに、 (このように思い直した。 むしろ仏法を説かない で、 早く涅槃へ入ろう」

る仏道も、 「過去の仏の行い、 まさに、 三乗に分けて説くべきである」 方便する力を思えば、 私 釈迦牟尼仏)は、 令 得てい

る声」 このように思惟した時、 で私(、 釈迦牟尼仏)を慰めて言い聞かせた。 十方の仏が、 皆、 現れて、 「梵音」 ` 仏 の妙な

得て、 「善きかな、 諸々の一切の仏に従って、 『釈迦文』 『釈迦牟尼』 方便する力を用いようとするのは。 第一の導師よ、この無上の

類。 私達(、 を信じない 智慧が矮小な人は、 十方の諸仏)もまた皆、最も妙なる第一の仏法を得て、 『生者』 の為に、(仏乗を三つに)分別して三乗と説いている。 矮小な『法』、 **も**の』 を願って、 自身が仏に成れる事 諸々の 『衆生

果』を説 このため、  $\zeta$ ·ている。 『方便』 『便宜的な方法』 で、 分別して諸々の 『果』

る (しかし、 )三乗と説いているといえども、 ただ菩薩を教えるためなのであ

舎利弗よ、まさに、知るべきである。

喜んで、 私(、釈迦牟尼仏)は、 「南無、 仏 と言った。 聖獅子、 仏の奥深い清浄な微細で絶妙な音を聞

また、このように、思った。

諸仏が説いているように、 私(、 釈迦牟尼仏)は、 『(五)濁悪世』、 私(、釈迦牟尼仏)もまた諸仏に従って行おう」 『悪い時代』 に出現している。

たのである。 私、 釈迦牟尼仏は、)この事について思惟し終わると、 「波羅奈」 へ趣い

不可能である。 (厳密には、 「諸法」 ` 「全てのもの」 の寂滅の相は言葉で言い表す事は

(そのため、 「波羅奈」で、 私、 釈迦牟尼仏は、 )方便する力で、 五比

丘」の為に、仏法を説いた。

これを「転法輪」と名づけている。

それから、 「涅槃」、 「阿羅漢」、 法 ` 僧」 という区別する名前 が

有るのである。

永遠に無くし尽くす(事ができる)」と私(、 遥か昔の劫から今まで、 舎利弗よ、まさに、 知るべきである。 涅槃の法をほめたたえて示して 釈迦牟尼仏)は常に説いている。 「生死の苦 しみを

幾万、 来しているが、 仏法を聞いた事が有るのが、 私(、 幾億の量り知れないほど無数にいて、 釈迦牟尼仏)には、 かつて諸仏に従って「方便」 仏の弟子、 見えている。 等の仏道を志して求める者が、 皆、 ` 「便宜的な方法」 恭しく敬う心で仏 で説かれた の所へ到

私(、釈迦牟尼仏)は、このように思った。

に、 「如来が世に出現する理由は、 その時な のである」 仏の智慧を説くためなのである。 今が、 まさ

舎利弗よ、まさに、知るべきである。

この仏法を信じる事は不可能なのである。 智慧などの能力が鈍くて矮小な人、 相に執着し思い上がっている者には、

直に、 今、 「方便」 釈迦牟尼仏)は、 「便宜的な方法」を捨てて、 喜んで、 畏れる事無く、 無上の仏道を説いている。 諸々の菩薩 の中で、 正

菩薩は、 この法を聞いて、 疑いという網を、 皆すでに除いている。

千二百人の阿羅漢が皆、まさに、仏に成る。

迦牟尼仏)もまた、今、 「三世の」 「過去、 このように、 現在、 未来の」諸仏の説法の儀式のように、 (三乗に)分別しないで仏法を説いている。 私(

諸仏の世 の出現には、 会うのが、 とても難し \ 0

たとえ、 諸仏が世に出現しても、 この法を説くのは、 また、

量り知れ な いほど無数の劫で、 この法を聞くのは、 また、 難

この法を聴く事ができた者に、 会うのは、また、 難しい。

例えば、 優曇華は、 一切の者達が皆、 愛して開花に出会えるのを願うが、

天人でも開花に出会えるのは稀有で、 その時々に一度しか出 現 しないような

物なのである。

仏法を聞いて喜んで、一言でも発して、 ほめたたえれば、 一切の

 $\ \, \bigcirc$ 「過去、 現在、 未来の」仏を既に供養した事に成るの である。

このような人は、 優曇華を超えるほど、 とても稀有な存在なのである。

あなた達は疑うなかれ。

私(、 釈迦牟尼仏)は「諸法」 ` 「全てのもの」 の王な のである。

あまねく諸々の大衆に告げる。

「一(仏)乗」である仏道だけで諸々の菩薩を教化しているのである。

(実は、 )声聞の弟子はいないのである。 (声聞と独覚は実は既に菩薩 の 員

なのである。 声聞と独覚は菩薩として仏に成る事を目指す必要が有る。

あなた達、 舎利弗、 声聞、菩薩よ、まさに、 知るべきである。

この妙なる法は諸仏の重要な秘密なのである。

「五濁悪世」 で、 諸々の欲に、 願って執着してしまう。

このような 「衆生」、 「生者」は、 終に、 仏道を求める事が無 (,) のである。

当来世の」 「未来の」悪人は、 仏が (仏)乗」を説い たのを聞

迷い惑っ てしまって、 信じて受け入れないで、 仏法を破ってしまって、

「(三)悪道」 「地獄、 餓鬼、 畜生」 へ堕ちてしまう。

恥じ入っていて、清浄で、仏道を志して求める者がいるが、 まさに、 この

ような者達の為に、広く「一仏乗」をほめたたえるのである。

舎利弗よ、まさに、知るべきである。

諸仏の仏法は、このように、幾万、幾億の「方便」、 「便宜的な方法」 に

よって、相手に応じて説かれているのである。

それを習って学んでいない者は、それを明らかに「了解」 ` 「理解」 でき

ないのである。

あなた達は既に、 諸仏、 世の師が相手に応じて方便している事を知ってい

る。

さに、 諸々の疑いや惑いを無くして、 仏に成れる、 と知りなさい。 心に大いなる喜びを生じさせて、 自ら、 ま

## 譬喩品

尼仏の尊顔を仰ぎ見て、 その時、舎利弗は、 心が踊躍して歓喜して、 釈迦牟尼仏に言った。 起立して、 合掌して、 釈迦牟

躍を懐き未曾有を得ています。 今、世尊(、釈迦牟尼仏)より、 この 「法音」 「説法」 を聞いて、 心が踊

理由は何か? (と言うと、)

諸菩薩が「受記して」、 成る」のを見て、 私(、舎利弗)は、昔、釈迦牟尼仏より、 「仏に成る予言を受けて」、 このような法を聞いて、 「作仏する」 「仏に

自ら感じて心をひどく痛めていました。 「しかし、私達は、このような事に、あずかれない」と(思って)、

した。 で処して、坐禅したり坐禅の合間に歩行したりして、このように思っていま 世尊(、釈迦牟尼仏)よ、私(、舎利弗)は、常に、山林で、 「如来(、仏)の量り知れない知見を失ってしまう」と(思って)。 樹の下で、 独り

仏)は、 のか? 私達も、 「小乗法」、 同じく、 「法性」に入っているが、どうして、 「中途半端の法」で、仏土へ渡して救済したと見ている 如来(、 釈迦牟尼

りませんでした。 (しかし、 )これは、 私達の咎でした。世尊(、釈迦牟尼仏)の落ち度ではあ

どういう事か? (と言うと、)

因である所の説を待てば、必ず「大乗」、 もし、 私達が、 「阿耨多羅三藐三菩提」、 「真の完全な法」によって、 「無上普遍正覚」を成就する原 仏土

へ渡って解脱する事を得ます。

に応じた」、 しかし、私達は、「方便」、「便宜的な方法」による「随宜の」 所説を理解できませんでした。 「相手

「思惟して」、 (しかし、)初めて仏法を聞いて、幸運にも、 「思考して」、証を取ることができました。 (仏法を、)信じて受け入れて、

自分を厳しく責めていました。 世尊(、釈迦牟尼仏)よ、私(、 舎利弗)は、昔から、終日、 夜通し、 常に、

を聞いて、 「落ち着いて不動に成って」、快適に成って、安穏となることを得ました。 今日、 しかし、今、釈迦牟尼仏より、未だ聞いたことが無かった所の未曾有の法 知ることができました。 諸々の疑いや後悔を断つことができて、 身心が 「泰然として」、

真の仏の子であるし、 私達は、 仏の口からの智慧の言葉により生じた、 仏法の分け前を得ている。 と。 法の教化により生じた、

言った。 その時、 舎利弗は、 くり返し、 この意義を説きたいと欲して、 詩で説

した。 ことを得て、 私(、 舎利弗)は、 心に大いなる歓喜を懐き、 この 「法音」、 「説法」 疑いという網を全て既に除去できま を聞い · て、 (心が)未曾有に成る

ていませんでした。 昔から、 釈迦牟尼仏の教えを被って、 「大乗」 「真の完全な法」 を失っ

の悩みを除去することが可能です。 「仏音」 「釈迦牟尼仏の説法」 は、 とても希有で、 「衆生」 ` 「生者」

坐禅の合間に歩行したりして、 ますが、 私(、舎利弗)は、 私(、舎利弗)は、 釈迦牟尼仏の説法を聞いて、 漏」、 山谷に処したり、 「煩悩」 常に、 を無くし尽くすことを既にでき得てい 林の樹の下にいたりして、 このような事を思考していました。 また更に、 憂い悩みを除去できました。 坐禅したり

ああっ! 深く自身を責める!

どうして自身をだましているのか?

入っている。 私達も、また、 仏の子で、 同じく「無漏法」 「煩悩の無い境地の法」 に

る。 (しかし、 )未来に、 無上の 道」、 「真理」を演説することが不可能であ

しかし、 仏 仏の妙なる八十種好、 の法の中に有る。しかし、 の金色 私(、舎利弗)は、 の相、 仏の三十二相、 仏の徳である十八不共法、これらのような功徳を、 全て、 私達は、これらの事を得ていな 既に、 仏の十力、 失ってしまっている。 諸々の解脱は、 V 同じ 唯

衆と共にい 私(、舎利弗)は、 る のを見て、 独りで坐禅の合間に歩行している時に、 釈迦牟尼仏が大

釈迦牟尼仏の名声が十方に満ちているのを聞い

釈迦牟尼仏が広く「衆生」、 している」のを見聞きして、 「生者」 に 「饒益している」 「利益をもたら

このように思っていました。

私、 舎利弗は、 )このような利点(、徳)を失ってしまっ ている。

私(、舎利弗)は、自身をだましている。と。

仏)に「(私、 ないのか?」と質問したいと欲していました。 私(、舎利弗)は、 舎利弗は、 常に、 仏の徳などを)失ってしまっているのか? 日夜に、このように思っていて、 世尊(、 失ってい 釈迦牟尼

を見て、 私(、舎利弗)は常に、世尊(、釈迦牟尼仏)が諸々の菩薩を称讃している 日夜、このような事を思っていました。 0

「相手に応じて」法を説かれています。 私、 舎利弗が)今、釈迦牟尼仏の言葉を聞いておりますと、 「随宜に」

の師と成ってしまっていました。 私(、舎利弗)は、本は、邪悪な見解に執着してしまって、 (仏法は、)「衆生」、「生者」を「道場」、 「無漏」、 「煩悩の無い境地」は、 思考によって推測する 「修行」 に至らせます。 諸々のバラモン のは難し () です。

ら抜け出させて、 釈迦牟尼仏)は、 「涅槃」、 私(、舎利弗)の心を知って、 「寂静の無上の境地」を説きました。 私、 舎利弗を)邪悪か

で証を得ました。 (そのため、)私(、 舎利弗)は、 邪悪な見解をことごとく除去して、 空の法

(私、舎利弗は、)その時、 「滅度」 「仏の悟りの境地」に至ることができ得た。 心の中で、 自ら、 このように思いました。

しかし、 私、 舎利弗は、 **)** このように自覚しています。

現在の境地)は、 真実の 「滅度」 「仏の悟りの境地」 ではない。

と。

ずです。  $\zeta$ もし(私、 「十分に備えて」、 舎利弗が)仏に成ることができ得た時は、三十二相を「具足し 天人、 夜叉達、 龍神などが恭しく敬ってくれるは

その時、思うべきです。

永遠に余すこと無く悪を滅ぼし尽くせた。と。

釈迦牟尼仏は、 「大衆」、 「集まっている者達」 の中で、 「私(達)は、 ま

さに仏に成る」と説いてくれました。

去できました。 このような 「法音」、 「説法」を聞い て、 疑いや後悔をことごとく既に除

疑ってしまいました。 釈迦牟尼仏の所説(、 法華経)を初めて聞いたときは、 心中で大いに驚いて

魔が釈迦牟尼仏の姿に変身して、 私の心を悩まし乱しているのではない

か? と。(しかし、)

釈迦牟尼仏は、 種々の縁、 譬喻、 巧みな言説で、 (私の、)その心を海のよ

うに安心させてくれました。

私(、舎利弗)は、 (法華経を)聞いて、 疑いという網を断てました。

釈迦牟尼仏は、このように説きました。

法(、法華経)を説いた。 仏達も、 過去の世の、 「方便」、 量り知れないほど無数の、 「便宜的な方法」に、 と。 やすんじてから、 「滅度した」、 「肉体が死んだ」 また、 皆、 この

諸々の「方便」、 を演説する。 現在や未来の仏達も、 と。 「便宜的な方法」 その数が量り知れないほど無数であるが、 によってから、 このような法(、 また、 法華経)

輪を転じて」 説きました。 世尊(、 釈迦牟尼仏)も、生まれてから、 「法を説いて」 から、また、 方便によってから、 出家して仏道を会得して (法華経を) 法

世尊(、 魔が釈迦牟尼仏の姿に変身して(法華経を説いて)いるのではない。 このため、 「波旬」、 釈迦牟尼仏)は、 私(、舎利弗)は、確定して、このように知ることができました。 魔 には、このような事(、法華経を説く事)は無いです。 真実の 道 「真理」(、 法華経)を説きました。

思ってしまっていたのです。 私(、 舎利弗)は、 疑いという網に堕ちてしまっ て いたために、 このように

(法華経は、)魔の所説ではないか? と。

法を聞 永遠に既になくし尽くすことができて、真実の智慧の中に安住できました。 釈迦牟尼仏  $\zeta$ 私( の柔軟な説法、 舎利弗)は、 深遠に、 心に、 大いなる歓喜が生じて、 とても微細に絶妙に演説された清浄な 疑いと後悔を

ます。 て、 「無上の法輪を転じて」、 舎利弗)は、 必ず、 まさに、 「無上の法を説いて」 仏に成って、 天人に敬われるようになっ ` 諸々の菩薩を教化し

その時、 釈迦牟尼仏は、 舎利弗に、このように告げた。

者達の中で、 私 釈迦牟尼仏)は、今、天人、人、 説いている。 出家者、 バラモンなど集まっている

あなた(、舎利弗)を常に教化した。 私(、釈迦牟尼仏)は、 昔、 かつて、 二兆人の仏達の所で、 無上の仏道で、

仏)に従って、教えを受けて学んだ。 あなた(、舎利弗)も、また、「長夜」、 「輪廻転生」で、 私 釈迦牟尼

を仏道に引き入れて導いたので、(あなた、舎利弗は)私(、釈迦牟尼仏)の法 の中に生じた。 私(、釈迦牟尼仏)は、「方便」、「便宜的な方法」で、あなた(、舎利弗)

わせた。 舎利弗よ、 私( 釈迦牟尼仏)は、昔、あなた(、舎利弗)に仏道を志させ願

自ら、 あなた(、舎利弗)は、 このように思ってしまっていた。 今(まで、)ことごとく(初心を)忘れてしまって 7

私、 舎利弗は、 )既に「滅度」、 「仏の悟りの境地」を会得している。 と。

してきたことを思い出して欲しいので、 「教菩薩法」、 釈迦牟尼仏)は、 「仏所護念」という名前の、 今、また、 あなた(、舎利弗)に本からの願い、 諸々の声聞達に、 この「大乗経」を説いた。 「妙法蓮華」 修行

捧げてから、 考不可能なほど長い劫を過ぎてから、 「十分に備えて」から、まさに、 舎利弗よ、 あなた(、舎利弗)は、 正しい法をささげ持ってから、 仏に成ることができ得る。 未来の世で、 幾千、 幾万、 菩薩の行い 無量の無限の、 幾億の仏達に捧げものを の道を 「具足して」 (人には)思

(仏に成った舎利弗の)称号は、華光仏と言う。

(舎利弗の仏)国土の名称は、 離垢である。 (「離垢」 は 「汚れを離 れ 7

る」を意味する。)

その仏国土は、平で、 正しく、 清浄で、 荘厳に飾られていて、 安穏で、 豊

かで、楽しい。

天人が、燃えるように盛んである。

。 . . り

瑠璃を地と成している。

八つの交わる道が有る。

黄金を縄となして、 道の境界にして、その道の横に、 はられてい る。

その道のかたわらには、各々、 「七宝」 「七種類の宝」 の 一行樹」

「並木」が有って、常に華、果実が有る。

華光仏(、 舎利弗)も、 また、 「三乗」 で、 「衆生」、 「生者」 を教化する。

舎利弗よ、この華光仏が出現する時は、 悪の世界ではないが、 本からの願

いなので、「三乗」の法を説く。

その華光仏の劫の名前を大宝荘厳と言う。

なぜ大宝荘厳と言う名前なのか? (と言うと、)

その華光仏の仏国土の中では、 菩薩を大いなる宝とする からであ

(華光仏の仏国土の、)この諸々の菩薩は、 量り知れないほど無数、

(人には)思考不可能なほど無数、 数えたり例えたりすることが及ばな いほど

無数である。 仏の智力がなければ、 知ることが可能な者はいない。

(華光仏の仏国土では、)歩行時に、宝の華が足を受け止めてくれる。

(華光仏の仏国土の、)この諸々の菩薩は、初心者ではない。

幾百、 幾千、幾万、幾億の量り知れないほど無数の仏達の所で、

徳の本となる善行を種のように植えてきている。

「梵行」、「修行」を清浄に修行してきている。

常に諸仏にほめられている。

常に仏の智慧を修行している。

大いなる神通力を「具足している」、 「十分に備えている」

「一切の諸法」、 「全てのもの」 の門を善く知っている。

性質は正直で、虚偽が無い。

志、意思が、堅固である。

このような菩薩が、その華光仏の仏国土に、 充満してい

舎利弗よ、 華光仏の(仮の身の)寿命は、 十二小劫で、 王子と成っていて未

だ仏ではない時の期間は除く。

その華光仏の仏国土の国民の寿命は、 八小劫である。

華光仏は、十二小劫を過ぎてから、堅満菩薩に「授記して」、 「仏に成る

予言を授けて」 、諸々の出家者に、このように告げる。

堅満菩薩が、次に、まさに、仏に成る。

(仏に成った堅満菩薩の)称号は、 華足安行仏と言う。

華足安行仏の仏国土も、 また、 華光仏の仏国土と同様である。

舎利弗よ、 この華光仏の 「滅度」 「仮の身の死」 の後、 正法の期間は、

三十二小劫である。

像法の期間も、 また、 三十二小劫である。

詩で説いて言った。 その時、 世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 くり返し、 この意義を説きたいと欲して、

舎利弗よ、 (舎利弗は、 )来世で、 「普智尊」 仏 と成る。

(仏と成った舎利弗の)称号、名称は、 華光仏と言う。

へ渡す。 (華光仏は、)まさに、 量り知れないほど無数の 「衆生」 ` 「生者」を仏土

薩の行い、仏の十力などの功徳を「具足している」 無上の道を証している。 (舎利弗は、 仏に成るまで、 )無数の仏達に捧げものを捧げてきていて、 ` 「十分に備えている」 菩

る。 量り知れないほど長い劫が過ぎ終わると、 大宝(荘)厳という名前の劫に な

(華光仏 の仏国土、 )世界の名前は、 離垢である。

清浄で、 瑕、 汚れが無い。

瑠璃を地となしている。

黄金の縄が、 その道の境界となって (J る。

「七宝」、 「七種類の宝」 の複雑な色の樹があって、 常に華、 果実が有る。

この華光仏の仏国土の諸々の菩薩は、 志、 意思が常に堅固である。

神通の 「波羅蜜」 「到達」を皆、 既に、 ことごとく 「具足している」

「十分に備えている」

無数の仏達の所で、 善く、 菩薩の道を学んできてい る。

これらの 大士」、 「大いなる修行者」、 「菩薩」 は、 華光仏に教化され

ている。

薩として出家して、仏道を成就する。 華光仏は、 王子と成った時に、 国を捨て、 世俗の繁栄を捨て、 最後身の菩

華光仏(の仮の身)が(仏国土、 その仏国土の国民の寿命は、 )世界に存在する寿命は、 八小劫である。 十二小劫である。

する期間が三十二小劫で、広く諸々の ものを捧げる。 「舎利」、 華光仏の 正法が姿を隠し終わると、 「遺骨」が広く流布して、天人は、 「滅度」、 「仮の身の死」の後、正法は、 像法となって、 「衆生」、 期間は三十二小劫で、 あまねく華光仏の遺骨に捧げ 「生者」を仏土へ渡す。 (仏国土、)世界に存在 華光仏の

華光仏の行う事は皆、このようなのである。

ある。 「両足聖尊」 仏 である華光仏は、 無上に優れていて、 比類無い ので

華光仏とは、 (舎利弗は、 )まさしく、 (未来の、 )あなた(、 まさに、 自ら、 舎利弗)なの 喜ぶべきである。 である。

生じて、 夜叉、 衣を)釈迦牟尼仏に捧げた。 舎利弗が仏前において仏に成る予言を受けたのを見て、心に大いなる喜びが その時、 乾闥婆、 心が無量なほど踊躍して、各々、 「四部衆」 阿修羅、 迦楼羅、 「出家者の男女と在家信者の男女」 緊那羅、 身につけていた上衣を脱いで、(上 摩睺羅伽など集まっている者達は、 と、 天人、

また、 た。 釈提桓因」 天の妙なる衣、 「帝釈天」 天曼陀羅華、 と「梵天王」、 摩訶曼陀羅華などを(釈迦牟尼仏に)捧げ 「梵天」 などと、 無数の天人も、

捧げて空中に浮かべた天の衣は、 空中に留まって、 自ら回転した。

言った。 同時に演奏して、 諸々の天人達は、 多数の天の華を天から雨のように降らして、 幾百、 幾千、 幾万種類もの 「伎楽」、 「音楽」 このように を空中で

たし 釈迦牟尼仏は、 昔、 波羅奈で、 初めて、 「法輪を転じた」 「法を説い

たし (釈迦牟尼仏は、 **)** また、 無上の最大の 「法輪を転じた」 ` 「法を説い

説いて言った。 その時、 諸々の天人達は、 くり返し、 この意義を説きたいと欲して、 詩で

衆」 を転じて」 (釈迦牟尼仏は、 「五蘊」 「法を説いて」、分別して の生、 )昔、 滅を説きました。 波羅奈で、 (「苦集滅道」 「諸法」 という)「四諦」 「全てのもの」 の の 「法輪 五

転じました」 (そして、 釈迦牟尼仏は、 「法を説きました」 **)** また、 最も妙なる無上の大いなる 「法輪を

この法は、とても奥深いです。

信じることが可能な者は少ないでしょう。

聞いてきました。 私達(、諸々の天人達)は、昔から、 しばしば、 世尊(、 釈迦牟尼仏)の説を

いたことがありませんでした。 (しかし、)このような深く妙なる 「上法」、 「優れた法」 は未だかつて聞

達)は皆、 世尊(、 釈迦牟尼仏)が、 喜んでいます。 この法を説いてくれたので、 私達(、 諸々の天人

ること」を得ました。 大いなる智慧がある舎利弗が、 今、 尊い「受記」 「仏に成る予言を受け

れます。 と)同様に、 私達(、 諸々の天人達や、 必ず、まさに、 法華経を聞く耳がある者達)も、 一切世間で最も尊い者である無上である、 また、 (舎利弗 仏に成

仏道を思考で推測するのは難しいです。

たし (仏道は、)「方便」、 説です。 「便宜的な方法」 の、 「随宜の」 「相手に応じ

善業と、 るように助け)ます。 今の生や過去の生で私達(、 仏に見えた功徳をことごとく仏道に回向し(て自他が悟ることができ 諸々の天人達)が所有している幸福をもたらす

その時、舎利弗は、釈迦牟尼仏に言いました。

です。 世尊(、 釈迦牟尼仏)よ、 私( 舎利弗)は、 今は、 更なる疑いや後悔は無い

釈迦牟尼仏の前で、 親しく、 「受記」、 「仏に成る予言を受けること」を

得ました。

「学ぶことがいまだある境地」 この諸々の千二百人の心が自在な者達(、 にいました。 阿羅漢達)は、 昔、 「学地」

釈迦牟尼仏は、(昔、阿羅漢達を)常に教化して言いました。

ある。 「涅槃」 私 釈迦牟尼仏の法によって、 「寂静の無上の境地」を「究竟する」、 「生老病死」を離れることが可能であるし、 「究める」ことが可能で

聞いて、皆、 ことで「涅槃」、 「我見」、 これらの しかし、今、世尊(、釈迦牟尼仏)の前で、未だ聞いたことがなかった所を 「(有)学」や「無学」の段階の人達も、また、 「私見」と(誤った)「有無」、 疑惑に堕ちてしまっています。 「寂静の無上の境地」を会得したと(誤って)思っています。 「存在と無」の見解などを離れる 各自、 (誤っ

させてあげてください。 の男女」のために、その (しかし、 世尊(、 釈迦牟尼仏)よ、 実は、 疑惑は、 「因縁」、 願わくば、 真理を知る、きっ 「理由」を説いて、 「四衆」、 かけとして、 「出家者の男女と在家信者 疑いや後悔から離れ )善いことです。

その時、釈迦牟尼仏は、舎利弗に告げた。

私 釈迦牟尼仏)は、 先ほど、 言わなか つ たか? 7 いえ! 言った!

ためではな な方法」で法を説くのは皆、 諸仏が種々の因縁、 いか? は 譬喻、 い! 「無上普遍正覚」 「阿耨多羅三藐三菩提」、 「言辞」、 「言葉遣い」 のためである! ` 「方便」 「無上普遍正覚」 「便宜的 の

も実は菩薩の一員なのである。) この諸仏の所説は皆、 菩薩を教化するためのものなのである。 (声聞と独覚

らかにしよう。 しかも、 舎利弗よ、 令 まさに、 また、 例え話で、 さらに、 この意義を明

諸々の智慧が有る者は、 例え話で、理解することができ得る。

舎利弗よ、 仮に、 ある国の、 ある地方の、 ある集落に、 大金持ちが  $\langle \cdot \rangle$ ると

(大金持ちは、 )その年を取って行っていて、 衰えて行っている。

する。

財産、富は量り知れないほど無数である。

「田宅」 「家と土地」と諸々の 「僮僕」 ` 「少年の下僕」 を多数、 有し

ている。

その家は、広大で、門が一つだけ有る。

百人、二百人、または、 その高く立派な家は、古くて老朽化して、牆壁が崩落して、 五百人の多数の諸々の人達が、 その家の中にいる。 「柱根」

「柱の基礎」 が腐敗して、 (要となる)梁、 棟が傾いて危険である。

外縁部に、 同時に、 たちまち火が起こって、 家を焼いている。

十人、 二十人、 あるいは、三十人に至る、 金持ちの諸々の子達は、 この家

の中にいる。

のように思った。 金持ちは、 四方から起こっ た、 この大火事を見て、 大い に驚き怖れて、

でき得る。 私(、金持ち)は、 この焼かれている家の門から安穏として脱出することが

(火事を)覚知できていないし、驚き怖れていない。 しかし、 諸々の子達は、 火事の家の中で、 戯れることを楽しんで執着して、

で、 火が来て、身に迫って、自己が切に苦しんで痛くても、心は、うれえない いとわないで、(火事の家を)脱出しようと思うことを求めない。

舎利弗よ、この金持ちは、このように思った。

させるべきである。 または、 私(、金持ち)の身、手には力が有って、 いくつかの案によって、まさに、 (子達の)衣のすそを引っぱって、 (火事の)家から、 この子達を脱出

(金持ちは、)また、さらに、思った。

この家は、門が一つだけで、狭くて細い。

説いて、 かれている事を説いて、(火事の家から)速やかに脱出するべき時である事を て執着して、もしかしたら、火に焼かれる羽目に陥ってしまうかもしれない。 私(、金持ち)は、まさに、子達のために、 諸々の子達は、幼稚で、 火に焼かれて害を受けないようにさせよう。 識」、 「理解」 おそろしい事、この家が既に焼 が未だ無くて、 戯れを恋い慕っ

達に告げた。 (金持ちは、 )このように思い終わると、 思った通りに、 全てを、 諸々の子

あなた達(、子達)よ、速やかに脱出しなさい。

諭した。 父(である金持ち)は、(子達を)思いやって、 善い巧みな言葉で、 勧誘して、

で、 ようと思わなかった。 しかし、諸々の子達は、戯れを楽しんで執着して、(父の言葉に)従わない 信じて受け入れないで、 驚かないで、 畏れないで、 (火事の家を)脱出し

か? 止まなかった。 また、(子達は、)火とは何か? と知らず、 ただ、右へ左へ、さまよって奔走して、戯れて、 家とは何か? どうして失うとなすの 父を見て

その時、金持ちは、このように思った。

この家は既に大きな火に焼かれている。

焼かれてしまう。 私(、金持ち)と諸々の子達は、もし(火事の家を)脱出しない時は、 必ず、

諸々の子達に、この害から免れることを得させよう。 私(、金持ち)は、今、まさに、 「方便」、 「便宜的な方法」を設けて、

種々の珍しい玩具、 とにした。 父(である金持ち)は、諸々の子達が優先して心で各々好む所の物である 珍しい物、 心情で必ず楽しんで愛着する所の物を知るこ

そして、 (金持ちは、子達に)告げて、 このように言った。

車が、 取らなければ、 あなた達が好む所の物で、 門の外にあって、 後で、 必ず、 それらで遊び戯れるべきである。 憂えて後悔するような、 希有で、 得るのが難しくて、 種々の羊車、 あなた達が、 鹿車、 もし 牛

る。 あなた達、 この火事の家を、 まさしく、 速やかに、 脱出してくるべきであ

あなた達が欲する所に従って、 皆、 まさに、 あなた達に与えよう。

合って、 その時、 )その願いに適うので、 競って走り合って、 諸々の子達は、 父の所説の珍しい玩具につい 各々の心は勇猛で鋭敏に成って、 競争して火事の家を脱出した。 て聞 相互に押しのけ (自身

でき得て皆「四衢」、 この時、 (金持ちの、)その心は泰然として歓喜して踊躍した。 金持ちは、 諸々の子達が安穏として(火事の家を)脱出することが 「十字路」 の道の中の露地に坐って障害が無いのを見

その時、諸々の子達は、各々、父に言った。

えてください。 父よ、 先ほど許してくれた、 玩具の羊車、 鹿車、 牛車を願わくば、 令 与

なる車を与えた。 舎利弗よ、 その時、 金持ちは、 諸々の子達の各々に、 等しく、 同一の大い

その車は、高く、広い。

多数の宝で荘厳に組み合わされている。

欄楯」 「柵」が、 めぐらされている。

四面には鈴が懸けられている。

また、 その(車の)上には、 「幢旛」 と 「天蓋」 が張られてい

また、 この車は、 珍しい多数の宝の組み合わせで、 荘厳に飾られている。

宝の縄が絡んでいる。

諸々の華の 統 「赤い布」と 「瓔珞」 綖」、 「紐状の飾り」が垂らされてい 「黒い布で包まれた正方形の板」 が重ねて

敷かれてい

赤い枕が安置されている。

皮膚の色が綺麗な、 体の形が美しい好い、 大きな筋力が有る、 歩行が正し

い 風のように速い、 白い牛が車を引く。

また、 多数の従僕が、 この車のそばで仕えて護衛する。

白 , , 牛の車を与えた)理由は何か? (と言うと、)

この金持ちは、 財産、 富が量り知れないほど無数で、 種々の宝庫、 蔵が、

ことごとく皆、(宝で)みちあふれていたので、 このように思った。

私の財宝は、 無限である。

まさに、 劣っ た車を諸々の子達に与えるべきではない。

これらの幼子は皆、 私の子である。 愛には、 偏 り が 無

私には、このように「七宝」、 「七種類の宝」 の大いなる車があって、そ

の(車の)数は量り知れないほど無数で、 まさに、 平等な(愛の)心で、各々(の

差別は、よくない。

幼子)に、この車を与えよう。

理由は、何か? (と言うと、)

 $\zeta_{\circ}$ 私の、 この車を一国(の国民の皆)に、 あまねく与えても、 なお、 不足しな

どうして、 諸々の(幼)子達に与えないことがあるだろうか? 7) いえ!

諸々の(幼)子達に与える-

ことを得たが、 この時、 諸々の子達は、各々、 本の望んでいた所の物ではなかった。 大いなる車に乗って、 (心が)未曾有になる

舎利弗よ、あなたは、どう思うか?

この金持ちは、 諸々の子達に、 等しく、 珍しい宝の大いなる車を与えた。

「虚妄」、 「空虚で妄りなこと」であるのか? 「空虚で妄りなこと」で

はないのか?

舎利弗は、言った。

いいえ。 (「空虚で妄りなこと」ではないです。

れることを得させて身の命を保全させただけでも、 世尊(、釈迦牟尼仏)よ、この金持ちが、 諸々の子達に火事という災難を免 「虚妄」、 「空虚で妄り

なぜか?

なこと」ではないのです。

からです。 もし身の命を保全すれば、 「(身の命という)好い玩具を既に得た」 となす

まして、 また、 「方便」、 「便宜的な方法」 で、 火事の家から、 この子達

を抜け出させて(苦しみから)救済しています。

はないのです。 一台すら(幼子に)与えなくても、なお、 世尊(、釈迦牟尼仏)よ、もし、金持ちが、最も小さなものである(羊)車、 「虚妄」 「空虚で妄りなこと」で

なぜか?

金持ちは、先に、このように思いました。

ることを得させよう。 父である金持ち)は、 と。 「方便」、 「便宜的な方法」 で、 子に脱出させ

した。 11 て、 まして、 このため、 諸々の子達に利益をもたらそうと欲して、 金持ちは、 「虚妄」、「空虚で妄りなこと」ではないのです。 財産、富が量り知れないほど無数であると自ら知って 大いなる車を等しく与えま

釈迦牟尼仏は、舎利弗に告げました。

善いかな。

善いかな。

あなた(、舎利弗)の言葉は。

舎利弗よ、 如来(、仏)も、 また、 同様なのである。

仏は、 一切の 「世間」、 「世界」 の父となっている。

すこと無くなくし尽くしている。 諸々のおそれ、 衰え、 悩み、 うれい、 (心や智慧の)無明、 暗さを永遠に余

無量の、 知見、 九 畏れる所が 無いことをことごとく成就 7 75

大いなる神通力、および、知力を有している。

11 やりを「具足している」、 「方便」 「便宜的な方法」、 「十分に備えている」 智慧の 「波羅蜜」 「到達」 大 7) なる思

常に怠ること無く 「善事」、 「善行」を探求してい る。

一切のものに利益をもたらしている。

提 生 さ、 古くて老朽化している、火事の家である三界に(人として)生まれ 「三毒」 「生者」 「無上普遍正覚」を得させる。 の火から仏土へ渡すために、 を「生老病死」、 憂い悲しみ苦悩、 教化して、 愚かさ、 「阿耨多羅三藐三菩 (心や智慧の)暗

死 諸 々の 憂い 「衆生」 悲しみ苦悩に焼かれ煮られて 「生者」 を見ると、 いる。 「衆生」 「生者」 は、 「生老病

ている。 また、 財産や利益への(五感への)「五欲」 のせいで、 種 々 の苦しみを受け

また、 貪欲 に執着して追い 求めるせ 7 で、 現在では多数の苦しみを受けて

(死)後には地獄、 畜生、 餓鬼の苦しみを受けている。

しんだり、 しんだり、 または、 これらのように種々に諸々に苦しんだりしている。 愛するも 天上に生まれて、 の との離別に苦しんだり、 および、 人の間に存在して、 怨み憎んで 貧困で困窮し  $\langle \cdot \rangle$ る人と会っ て苦

という火事の家に、歓喜して、 (しかし、 )「衆生」、 「生者」は、 遊び戯れて、 その苦しみの中に沈没して、 覚知しないで、 驚かないで怖れ この三界

走して、 ないで、 また、 大いなる苦しみに出会っても、 いとわないで、 解脱を求めないで、 うれいとしない。 右へ左へ、 さまよって奔

舎利弗よ、 仏は、 これを見終わると、 このように思った。

私 仏は、 「衆生」 「生者」 の父となってい

与えて、 まさに、 その安楽に遊戯させよう。 その苦難から抜け出させて、 無量、 無限の仏の智慧による安楽を

舎利弗よ、 如来(、仏)は、また、 このように思った。

見、 ことを得るのは不可能であろう。 的な方法」を捨てて、 力、畏れる所が無いことを讃えたら、 仏)が、 ただ神通力、および、 諸々の「衆生」、 「生者」のために、 知力によって、 「衆生」、 「生者」が仏土へ渡る 「方便」 如来(、仏)の知 「便宜

理由は何か? (と言うと、)

免れていない この諸々の ので、三界という火事の家に焼かれてい 「衆生」、「生者」は、 「生老病死」 憂い悲しみ苦悩を未だ るからである。

能である! どうして仏 の智慧を理解可能であろうか? いいえ! 仏の智慧を理解不

に、 の災難から救済して、その後、各々に珍しい宝の大いなる車を与えたように。 舎利弗よ、 ただ慇懃な 例え話の金持ちが、 「方便」、 「便宜的な方法」につとめて、 身、手に力を有していても、 諸々の子達を火事 これを用いず

如来(、仏)も、また、同様なのである。

智慧、 生」、「生者」を抜け出させて救済するために、 くのである。 『独覚乗』、 (仏は、)力、畏れる所が無いことを有していても、これを用いずに、ただ 「方便」 仏乗」という「三乗」(という三つの段階)を(別個のように)説 「便宜的な方法」によって、三界という火事の家から「衆 「声聞乗、 『辟支仏乗』、

そして、(仏は、)このように言う。

あなた達、三界という火事の家を楽しんで留まることなかれ。

ことなかれ。 「麤弊な」、 「粗末な」(、幻である「この世」の)「色声香味触」を貪る

『独覚乗』 あなた達、三界を速やかに脱出して、まさに、 もし貪欲に執着して愛着を生じてしまえば、焼かれるはめになってしまう。 仏乗」という「三乗」(という三つの段階)を会得しなさい 「声聞乗、 『辟支仏乗』

せて任せた。 私(、釈迦牟尼仏)は、今、あなた達のために、この事(、法華経)を保持さ

あなた達、ただ、まさに、精進につとめて修行しなさい。 (釈迦牟尼仏は、)終に、空虚には(、だましたり)しなかったことになる。

「衆生」 如来(、 仏)は、この(「三乗」という)「方便」 「生者」を勧誘して精進させる。 「便宜的な方法」 で、

また、釈迦牟尼仏は、このように言った。

あなた達は、まさに、知るべきである。

である。 由自在で この 「三乗」 「繋がれない」 という法は、 ` 「束縛されない」 全て、 聖者によって称歎されるのである Ļ すがりつく所が必要無い物 自

乗」 ` 「乗り物」 ` 『火宅』 ` 『火事の家』 の例え話の車」 とは、

「三乗」なのである。

三昧などによって、 「煩悩の無い」 自ら楽しんで、 ` 五根、 無量の安穏、 五力、 七覚支、 快楽を得ることができる。 八正道、 禅定、 解脱、

法を聞いて、 いと欲して、 舎利弗よ、 自ら「涅槃」、 信じて受け入れて、 もし、 ある 「衆生」 「寂静の無上の境地」を求めたら、 慇懃に精進して、 「生者」 が内に知性が有 三界を速やかに脱出 って、 仏 ŋ

この人を「声聞乗」(、「声聞 の段階の 人」)と名づける。

るような物なのである。 例え話の諸々の子達が、 羊車を求めて、 「火宅」、 「火事の家」 を脱出す

繋がり」 れて、 Ŋ の善い もし、 慇懃に精進して、 を深く知ったら、 ある 寂静を楽しんで、 「衆生」、 「生者」 「自然慧」 「諸法」 が、 ` 仏により、 「自然に得られる智慧」 「全てのもの」 法を聞いて、 の 「因縁」、 を求めて、 信じて受け入 「原因と 独

この 人を 「辟支仏乗」(、 「独覚の段階の人」)と名づける。

るような物なのである。 例え話の諸々の子達が、 鹿車を求めて、 「火宅」 「火事 ,の家」 を脱出す

れて、 て、 めて、量り知れないほど多数の いなくても得られる知」、 「仏の智慧」 ₺ 天人に利益をもたらして、 精進につとめて修行して、 ある 「衆生」、 「自然慧」、 「生者」 如来(、仏)の知見、力、畏れる所が無いことを求 「自然に得られる智慧」 一切のものを仏土へ渡して解脱させたら、 「衆生」、「生者」を思いやって安楽にさせ が、  $\overline{\phantom{a}}$ 切智」、 仏により、 「一切の智慧」 法を聞 いて、 「無師智」 信じて受け入 「仏智」 「師が

名づける。 この人を「大乗」(、「菩薩の段階の人」)と名づける。 菩薩は、 この 「大乗」を求めるので、 「摩訶薩」、 「大いなる(生)者」 と

るような物なのである。 例え話の諸々の子達が、 牛車を求めて、 「火宅」、 「火事 の家」 を脱出す

て、 事の家」を脱出することができ得て、畏れる必要が無い所に到達したのを見 を諸々の子達に等しく与えた。 舎利弗よ、 財産、 富が量り知れない 例え話の金持ちは、 ほど無数であることを自ら思って、 諸々の子達が、 安穏として 「火宅」、 大いなる重 火

如来(、仏)も、また、同様なのである。

幾千人、 う門によって、三界という苦しい、おそろしい危険な道を脱出して、 (如来、 仏は、)一切の 幾億人の量り知れないほど多数の「衆生」、 「衆生」、 「生者」 の父となっ 7 「生者」 7 が、 仏教と 涅

槃」

「煩悩が寂滅した境地」の安楽を得るのを見て、

その時、このように思った。

私(、仏)には、 無量、 無限の智慧、 九 畏れる所が無いこと等の諸仏の

「法」、「物」が有る。

この諸々の「衆生」、「生者」は皆、私(、仏)の子なのである。

「大乗」を等しく与えよう。

しよう。 (正しい)人が独りで(孤立して)「滅度」、 「死」を得ることが無いように

「滅度する」、「死ぬ」ようにさせよう。 (正しい人が)皆、 如来(、仏)の 「滅度」 「悟りの境地」 で、 この 肉体を

などの娯楽の道具をことごとく与えよう。 この諸々の「衆生」、「生者」、三界からの脱出者に、諸仏の禅定、 解脱

ある。 所の物で、 (諸仏の禅定などは、)全て、唯一の相、唯一の種類で、 清浄な妙なる「第一の」、 「無上の」安楽を生じることが可能で 聖者に称歎され

引き寄せて、 舎利弗よ、 例え話の金持ちが、 その後、 宝物で荘厳に飾られた、 最初は三種類の車で諸々の子達を誘惑して 安穏な「第一の」、

しかも、 例え話の金持ちには、 「虚妄の」 ` 「空虚に妄りに、 だました」

大いなる車だけを与えたように。

「咎」、「罪」が無いように。

如来(、仏)も、また、同様なのである。

仏は、 )「虚妄」、 「空虚に妄りに、 だますこと」 が無 , ()

その後、 せるのである。 最初は 「三乗」 「大乗」 と説いて「衆生」、 だけで、 三界という 「火事の家」から仏土へ渡して脱出さ 「生者」を仏道に引き入れて導いて、

なぜか?

ることが可能で、受け取って無くし尽くすことが不可能なのである。 てのもの」 如来(、仏)には、 の蔵が有って、 無量の智慧、 一切の 九 「衆生」、「生者」 畏れる所が無いこと、 に「大乗」 「諸法」、 の法を与え 「 全

舎利弗よ、 このため、まさに、 知るべきである。

(の段階)に分別して(別個であるかのように)説くのである。 諸仏は、 「方便」、 「便宜的な方法」の力のため、 唯一 の 「仏乗」 を三つ

釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を説きたいと欲して、 詩で説 7) て言っ

例えば、 金持ちに一つの大きな家が有るような物 な のであ

その家は、古くて、壊れて脆弱になっている。

「堂舎」 「大小の家の部分」が、危険性が高 7

「柱根」 「柱の基礎」 は、 壊れたり、 老朽化したりし 7

(要となる)梁、棟は、傾斜している。

階段は、壊れている。

牆壁は、倒れたり、裂けたりしている。

泥の塗装は、はがれ落ちている。

草で編んだ建物の覆いは、壊れて落ちている。

椽、 梠は、 くいちがったり、 抜けたりしている。

周囲の障壁は、屈曲している。

雑多な汚れが、充満している。

五百人の人がいて、その中に留まっている。

鼠養醫療養養養

といった諸々の悪い害獣、 害虫が、 縦横無尽に走りまわっ て いる。

排泄物で臭い所は、 汚物が、 流出して、 あふれている。

蜣蜋とい その上に集まって いる。

った諸々の害虫が、

狐、 狼、 野干が、 死体の骨、 肉を咀嚼して、 踏みにじって、 かじって、

狼藉している。

をむき出して、 れ合って、 これによって、 至る所で食べ物を求めて、 吠えている。 犬の群れが、 競 って来て、 闘争して、 取り合っ 取って、 て、 押さえつけて、 飢えて弱 つ て、 牙 恐

その家の恐怖、 異変は、 このようなの である。

至る所に、 全て、 「魑魅魍魎」 「化物」 ` (悪い)夜叉、 悪い鬼がいて、

人の肉を食べる。

産して、 有毒生物類、 各自、 隠して護ってい 諸々の悪 い害獣が、 る。 卵を孵したり乳で育てたりして、 子を生

ると、 (悪い、 (悪い)夜叉達が、 悪心をとても熾烈にして、 )鬼の鳩槃荼は、 競って来て、 硬い土に、 争って、 とても、 うずくまっている。 人を取って食って、 おそるべき、 闘争 (善い鬼神クンバン の音声を出す。 既に食べ飽き

ダもいる。

「放逸して」 ある時は、 尺 たわむれている。 二尺、 地を離れて、 (一尺は約三十センチメートル。 行き来して、 めぐり、 「縦逸して」

犬の両足をつかんだり、 (犬を)なぐって黙らせたり、 足で(犬の)首を踏み

また、 諸々の(悪い)鬼がいる。 しめて、

犬を怖がらせて楽しんで

いる。

その身長は大きい

裸で、 黒く、 痩せて いる。

常に、その家の中に留まっている。

気持ち悪い大声を発して、 叫んで、 食べ物(である人)を呼び求めている。

また、喉が針のような(悪い)鬼がいる。

また、頭が牛のような(悪い)鬼がいる。

人の肉か狗を食べる。

頭の髪が、蓬のように茫々に乱れている。

残忍、有害、凶悪、危険である。

飢え渇きに逼迫されている。

叫び、わめき、走りまわっている。

(悪い)夜叉、 餓鬼、 諸々の悪い害鳥、 害獣は、 飢えて、 急いで四方に向

かって、窓から窺って覗き見ている。

このような諸々の災難は、 量り知れな いほど、 おそろし

この老朽化した古い家は、 一人の主に属している。

その人が、近くに、出かけた。

家を後にして未だ久しくない間に、 たちまち四方から火が起こって、 一時

で同時に、その火は熾烈になった。

梁い 椽、 柱が、 爆発音をだして、 震えて、 裂けて、 折れ 墜落、

牆壁は、崩壊して倒れた。

諸々の(悪い)鬼神などは、 声をあげて大絶叫 した。

鷲とい った諸々の鳥、 (悪い)鳩槃荼などは、 あまねく、 驚い おそ

れて、自ら家を出ることが不能である。

悪い害獣、有毒生物は、穴々に隠れた。

が少な 毘舎閣という(悪い)鬼も、 い せ い で、 火に逼迫されて、 また、 その家の中にい 共に残忍に殺害して、 ·
て、 幸福をもたらす功徳 血を飲み、 肉を食

7

野干など、 並びに、 以前、 死んだ諸々の大きい 悪い害獣が競っ て来て、 食

べている。

臭い煙が蓬 のように四方に充満して立ち込めてい

蜈蚣、 蚰蜒、 毒蛇などが、 火に焼かれて、 て穴から走って出ている。

(悪い、 )鬼の鳩槃荼は、 「随意に」 ` 「思うがままに」、 取って食べてい

る。

また、 諸々の 餓鬼は、 頭上で火が燃えて、 飢え渇き、 熱に悩まされて、 あ

まねく驚いて、 悶て、 走っている。

この家は、 このように、 とても、 おそるべき物な のであ

毒の害、 火災といった多数の災難で、 一つの災難だけではない のである。

この時、 家主は、 門 の外に  $\langle \cdot \rangle$ て、 ある人の言葉を立 つ て聞 1

遊び戯れ んで執着してしまっている。 あなた(、 7 家主、 いるせ 7 金持ち)よ、 で、 この家に来て入ってい 諸々の子達は、 て、 「先から」 幼く て無知で、 「以前から」 喜んで楽

救済して、 次のように、 金持ちは、 焼かれないように害を受けな 告げて、 聞き終わると、 諭して、 鷩 説いた。 7 て、 火事 いようにさせようと、 の家に入 つ て、 まさに、 諸々の子達に、 まさしく、

多数の災難。

悪い鬼。

有毒生物。

火災の蔓延。

多数の苦しみの、 状況と、 あい ついで絶えないこと。

毒蛇。

蚖り

蝮纹

および、 )鬼の鳩槃荼。 (悪い)夜叉。

ジャッカル (悪い、

野干。

鵄 於 驚 內 鵬 狗 有 狐 \*\*\*

泉。

百足の類。

とても、 おそるべきであること。

飢え渇きの悩みが急激であること。

この家が苦難の場所であること。

大火事が起こっていること。

て止めなかった。 諸々の子達は、 無知で、 父の教えを聞いてもなお、 戯れを楽しんで執着し

この時、金持ちは、このように思った。

る。 諸々の子達は、 このように、 私(、 金持ち)の愁い悩みをましてしまって 7

今、この家には、 楽しむべき物は一つも無い のに。

いので、 しかし、 まさに、 諸々の子達は、 火の害をうけてしまうであろう。 戯れに溺れて、 私 金持ち)の教えを受け入れな

の子達に告げた。 (金持ちは、 )諸々の 「方便」 「便宜的な方法」 を設けようと思い、 諸々

大いなる牛の車が有って、今、 私(、 金持ち)には、 種々の珍しい玩具、 門の外にある。 妙なる宝の好い車、 羊車、 鹿車、

あなた達(、子達)よ、(火事の家から)出て来なさい。

私(、金持ち)は、 あなた達(、子達)のために、 この車をつくった。

「随意に」、「思うがままに」、楽しみなさい。

車でもって、遊び戯れなさい。

即座に、 に到達した。 諸々の子達は、 競争して、走って、 (金持ちによって)これらの諸々の車が説かれるのを聞いて、 (火事の家を)出て、 諸々の苦難を離れた空き地

るのを見て、 金持ちは、子達が火事の家を出ることができ得て 「獅子座」、 「仏の座」 に坐って、 自ら喜んで、 「四衢」、 「十字路」 言った。 に

私(、金持ち)は、今、喜んでいる。

諸々の有毒生物、おそるべき「魑魅」、 ら同時に起こっている、 この諸々の子達は、 生育が、 危険な家に入ってしまっていた。 とても難しく、 「化物」 愚かで未熟で無知で、 大火、 猛烈な火が四方か 多数の

そして、この諸々の子達は、 戯れを貪って楽しんでしまってい

ができ得た。 私(、金持ち)は、 この諸々の子達を既に救って、 災難から脱出させること

このため、 皆、 私(、金持ち)は、 令、 喜んでいるのである。

へ行って、 その時、 父に言った。 諸々の子達は、 父が安らかに坐しているのを知って、 皆、 父の所

(父は、 願わくば、 )「諸々の子達よ、 私達に、 前に許してくれた、三種類の宝の車を与えてください。 (火 事 の家から)出てきなさい。 まさに、 三種類

今が、まさに、この時です。

の車は、

あなた達の欲する所にかなう」(と言ってくれました。

与えてください。

金持ちは、大いに富んでいる。

宝庫には、 多数の金、 銀、 瑠璃、 確深、 碼碯を所蔵している。

多数の宝物で、諸々の大いなる車を造った。

(車は、 多数の宝で)荘厳に組み合わされている。

(多数の宝物で)荘厳に飾られている。

「欄楯」、 「柵」が、 めぐらされている。

四面には鈴が懸けられている。

黄金の縄が絡んでいる。

真珠の網が、その車の上に張られている。

黄金の華の諸々の 「纓」、 「紐状の飾り」が所々に垂らされている。

多数の、 模様や色が施された絹織物が、 組み合わされて飾られて、 めぐら

されている。

柔軟な、 絵が描かれた紐で作られた敷物がある。

上質な妙なる繊細な、 幾千、 幾億の価値 の、 あざやかな白 V 清潔な、 毛

織物の敷物が、 その上を覆っている。

筋骨隆々で、 力が強い、 体の形が美しい好い、 大いなる白い牛が い て、 宝

の車を引く。

多数の従者が、 この車のそばで仕えて護衛する。

(父は、 )この妙なる車を諸々の子に等しく与えた。

諸々の子達は、 この時、 歓喜して、 心が踊躍して、 この宝の車に乗って、

四方をめぐって、 戯れて、 自由自在に障害無く喜んだ。

私、 釈迦牟尼仏は、 )舎利弗に告げる。

私(、仏)も、また、同様なのである。

(仏は、)多数の聖者の中で最も尊い。

(仏は、)「世間」、「世界」の父である。

一切の 「衆生」、「生者」は皆、私(、 仏)の子である。

(「衆生」 、「生者」は、)俗世の快楽に深く執着している。

(多数の 「衆生」、「生者」 は、)智慧、 (正しい)心が無い。

三界は、安らぎが無くて、 火事の家のようですらある。

多数の苦しみが、充満している。

とても、おそるべき物なのである。

常に、「生老病死」、うれいが有る。

これらの、 火のような物が、 熾烈で、 休息することが無 (,

如来(、 仏)は、 火事の家である三界を既に離れて、 静かに、 林や野に、 安

らかに、処している。

令 この三界は皆、 私( 仏)の所有物なのである。

その三界の中の 「衆生」、 「生者」は、 ことごとく、 私(、仏)の子なので

ある。

ことが可能なのである。 令 ここ(、三界)は、 諸々の災難が多く、私(、仏)一人だけが救っ て護る

(しかし、 ありのままの真実を生者に)教えても、信じて受け入れない

(なぜなら、 生者は、)諸々の欲に染まって貪欲に深く執着しているからで

ある。

界という て、 このため、 諸々の 「世間」、 「衆生」、 「方便」、 「世界」を脱出する道を開示して演説するのである。 「生者」に三界が苦しみであることを知らせて、 「便宜的な方法」で、生者のために、 を説

「十分に備えて」、 この諸々の子達は、 「縁覚」、「独覚」、 もし心が定まれば、三明および六神通を「具足して」 不退転の菩薩となり得る。

話によって、 あなた、 舎利弗よ、 唯一の仏乗を説く。 私(、仏)は、 「衆生」、 「生者」のために、 この例え

あなた達は、 まさに、 仏道を成就することができ得る。 もし、 この話を信じて受け入れることが可能であれば、 一切、

喜ばれる物で、 る物である。 この仏乗は、 微細で絶妙で、 一切の 「衆生」、 清浄で、諸々の世界で第一で、 「生者」に称讃されて供養されて礼拝され 無上で、 仏に

び 幾千、 仏の他の 幾億の量り知れないほど無数の諸々の力、 法」、 物」は、 この仏乗で、得られる。 解脱、 禅定、 智慧、 およ

声聞乗、 諸々の子達に、日夜、 この宝の仏乗と遊戯させることを得させて、 劫のように長い間、 常に、 諸々の、 直ぐに、 菩薩乗、 「道場」 および、

「修行」に至らせる。

仏の「方便」、 このため、 十方で、 「便宜的な方法」 求めても、 は除く。 仏乗以外の乗は更に無い の である。 ただし、

(私、釈迦牟尼仏は、)舎利弗に告げる。

あなた、 あなた達は、 皆、 私(、仏)の子である。

私(、仏)は、父である。

あなた達は、 劫を重ねて、 多数の苦しみに焼かれていたが、

私(、釈迦牟尼仏)は、 皆、 救済して、 抜け出させて、三界を脱出させた。

『仏の悟りの境地を得た』」と説いたが、 私(、 釈迦牟尼仏)は、 「先に」、 「以前」 「あなた達は『滅度した』

ば、 しかし、 「滅(度)していないのである」、 もし、 今、まさに、なすべきなのは、 諸仏の真実の法を一心に聴くことが可能である。 この集まっている者達の中に、 生死(をくり返す原因)をなくし尽くすことができただけ 仏の智慧(を得ること)だけなのである。 「仏の悟りの境地を得ていない 菩薩(の段階の生者)がいるのであれ で、 のである」

「衆生」 諸仏は、 「方便」、 「生者」は皆、 「便宜的な方法」で教化するといえども、 菩薩(の段階の者)なのである。 教化された

めに、 もし人が智慧が未熟で、 (仏は、)「苦諦」を説く。 欲に深く執着して愛着していれば、 この人達のた

仏の説である「苦諦」は、真実と異なることが無い(、真実である)。 「衆生」、 「生者」の心は、喜んで、未曾有になることを得る。

ある執着、 因に深く執着して、 の生者達のために、 もし、 ある 貪欲)を説いて言う。 「衆生」、「生者」が、苦しみの本を知らないで、 (貪欲、執着を)一時も捨てることが不可能であれば、 「方便」 ` 貪欲(、執着)を(苦しみの)本となす。 「便宜的な方法」で、 諸々の苦しみの原因(で 苦し みの原

しみを滅ぼし尽くすことができる。 貪欲(、 執着)を滅ぼせば、 すがり これを「第三諦」 つ くもの が無くなっ 「滅諦」)と名づけ て、 諸

る。

束縛から離れることができる。これを(「道諦」 のために、 「八正道」、 「 道 諦」 を修行すれば、 )「解脱」 と名づける。 諸々の苦しみの

この人は、何で、解脱を得ているのか?

づけてしまって、 「虚妄」 ` 「空虚で妄りなこと」を離れているだけなのに、 「解脱」としてしまっている。 「解脱」 と名

仏は、 のである」と説く。 しかし、 「この人は、実は、 実は、(真実の)一切の解脱を未だ得ていない 『滅度』、 『仏の悟りの境地』を未だ得ていな のである。

()

せようと思っていない。 (なぜなら、)この人は、 私(、仏)は、 (生者をこの生だけで)「滅度」、 無上の仏道を未だ会得していないからである。 「仏の悟りの境地」 に至ら

私(、仏)は、法の王である。

(私、仏は、)法において、自由自在である。

私、 仏は、 )「衆生」、 「生者」を安穏にさせたい 0) である。

そのため、 私、 仏は、)この世に出現するのである。

と欲するために、 あなた、舎利弗よ、私(、仏)の、この法の印は、世界に利益をもたらした 説かれているのである。

の菩薩」 である、 所在地、 もし、 である。 この ある聞いた者が、喜んで、頂戴して受持したら、 めぐっている先で、 と。 阿鞞跋致」 (法華経を)妄りに説いて伝えるなかれ。 「仏に成ることが予定されている不退転 まさに、 知るべき

諸仏を既に、 0) っである。 もし、 この(法華)経の法を信じて受け入れた者が かつて見たことがあって、 恭しく敬って、 いれば、 供養したことになる この人は過去の

家者、 ができた人がいれば、 また、 僧、 この(法華経の)法を聞いて、 並びに、 諸々の菩薩を見たことに成るのである。 私(、釈迦牟尼仏)と、あなた(、舎利弗)、 あなた(、舎利弗)の所説を信じること および、 出

この法華経は、智慧深い者のために、説かれている。

理解が浅はかな者は、 この法華経を聞いて、 迷惑して、 理解できな  $\zeta$ 

切の 声 聞、 および、 「辟支仏」、 「独覚」 は、 この法華経の中 に は、 力

が及ばないのである。

じることによ あなた、 (智慧が最も優れている)舎利弗ですらなお、 ってのみ、 入ることができ得たほどな のである。 この法華経には、 信

まして、 他の声聞も、 信じることによってのみ、 法華経に入ることができ

得る!

ある。 他 の声聞も、 自己の智慧によって法華経の分け前を得たわけではないのである。 仏 の話を信じたために、 この法華経に従うことができたの

「誤った私見に執着する」者に、 また、 舎利弗よ、 思 い上が って、 この法華経を説くなかれ 怠けて、 「計我する」 ` 「我見す

能なので、 浅はかな、 この者のために、 (五感への)五欲に深く執着している凡人は、 (法華経を)説くなかれ。 聞  $\langle \cdot \rangle$ ても、 理解不

なるための種を断とうとしたことになってしまうのである。 ₽ し人が、 この法華経を信じな いで、 悪口を言ったら、 切世間 の、 仏と

仏となるための種を断とうとしたことになってしまうのである。 また、 人が法華経を不快に感じて顔をしかめて疑惑を懐けば、 切世間の、

あなた(、 舎利弗)よ、 まさに、 私 仏の)説を聴くべきである。

このような人達の罪の報い、

仏の存命中に、または、仏の肉体の死後に、

この(法華経の)ような経典の悪口を言ったり、

法華経を読んだり法華経を受持したりし ている者を見て、 見下したり、 憎ん

だり、嫉妬したり、恨んだりしたら、

このような人達の罪の報いは、

あなた(、舎利弗)よ、今、聴くべきである、

このような人達は、 命が終わったら、 一劫もの長い間、 無間地獄に入ること

になってしまう。

劫を過ぎても、 更に、 この 無間地獄のような場所に生まれて、 転々とし

て、無数の劫に至ることになってしまう。

地獄から出られても、 狗、 野干のような動物的な者になってしまう。

その姿形は、 禿げて、 痩せて、 赤黒く、 皮膚病で人に触られて悩まされる。

また、 人になれても、 劣悪な下賤な場所に生まれて、常に、 貧困で、 飢え

渇き、 骨肉は干からびて、生きているときは激しい苦痛を受け、 死んだとき

は(死体に)瓦や石を投げられる。

仏となる種を断とうとしたため、 このような罪の報いを受けるの である。

諸々に杖で叩かれて、 ができない。 もし馲駝や驢馬に生まれても、 ただ飲食物のことだけを思って、 身に常に重い ものを負うはめにな 他のものを知ること つ

死んでしまう。 し片目が無いため、 野干となって(人の)集落に来て入ったら、 この法華経の悪口を言ったために、このような罪を得てしまっ 諸々の児童に叩かれて、 身体に皮膚病をわずらっている 諸々の苦痛を受けて、 た の 時には、 である。

(ジャッカルとして)死に終わると、 更に大蛇の身を受けてしまう。

その姿形は、 長く、 大きく、 五百由旬である。

が め 無 に諸々の小さな生物に食べられて、 耳が聞こえず、 愚かで、足が無く、 昼夜に苦しみを受けて休息できるとき もがいて転ぶように腹をすっ て行くた

この法華経の悪口を言ったために、 このような罪を得てしまっ た の である。

もし、 人になれても、 諸々 0) 根 ` 「能力」 が、 暗く 鈍

(背などが、 )短い。

(地位などが、 )いや \ .

手足が動かな (J

目が見えないし、 耳が聞こえない。

背が曲がっている。

何か言っ ても、 他人は信じてくれな 15 受け入れてくれ な 7

の息が常に臭い。

悪い鬼、 悪い 魅 「化物」 に粘着されてしまう。

貧困で困窮する。

(地位などが)下賤なために、 他人に、 こき使われてしまう。

多病で、 頭痛持ちで、 痩せている。

頼れるものが無い。

他人に近づいても、 他人は意に介しな 7

もし所得が有っても、 すぐに失ってしまう。

もし医術を修得して、 正しい手順、 方法で病を治そうとし ても、 更に他の

病を増やしてしまうか、 死に至らしめてしまう。

もし自身に病が有っても、治して救ってくれる人は いな (,) 良 い薬を服

用しても病の重さを劇的に増やしてしまう。

他人に反逆されたり、 盗まれたり、脅されたりしてしまう。

これらの罪の報いが、 横並びになって、 災いをもたらす。

このような罪人は、 長い間、 諸々の聖者の王である仏、 説法、 教化に出会

えない。

このような罪人は、 常に、 苦難がある場所に生まれて、 狂って、 聞く耳を

もたず、 心が乱れて、 ガンジス河 の砂の 数のように長い間、 仏法を聞くこと

ができない

生まれても、 7 つでも、 耳が聞こえず、 口がきけず、 諸 々 0) 根 能

力 が備わ ってい ない

(死後は、 )園、 見晴らし台で遊ぶように、 常に、 地獄 に 7 る。

(死後は、 )自分の家のように、 地獄以外の 「悪道」 に  $\langle \cdot \rangle$ 

猪沙 狗が その人達が行き着く場所である。

この法華経の悪口を言ったために、 このような罪を得てしまっ 7 いるので

ある。

人になれても、耳が聞こえず、 目が見えず、 口がきけな (,

貧困で困窮する。

諸々の衰えで自身を荘厳に飾るはめになる。

むくみ

水腫、 乾燥、 頭痛、 皮膚病、 腫れといった病を衣服とするはめになる。

身が常に臭く、垢、汚れで汚れている。

「我見」、「誤った私見」に深く執着する。

怒りを増してしまう。

性欲が熾烈なほど盛んで、 相手の動物を選ばないほどである。

この法華経の悪口を言ったために、 このような罪を得てしまっ て ζì るので

ある。

(私、釈迦牟尼仏は、)舎利弗に告げる。

この法華経の悪口を言う者の罪を、 もし説いたら、 劫を尽くしても、 言い

尽くすことができないほどなのである。

このため、 私 釈迦牟尼仏)は、 あなた(、舎利弗)に告げる。

無知な人達の中で、この法華経を説くなかれ。

₽ し利発で智慧が明らかで博覧強記で仏道を求める者が いれば、 このよう

な人のために、(法華経を)説きなさい。

もし人が幾百、 幾千、 幾億の仏達に、 かつて見えて諸々の善の本となる善

行を種のように植えて、 信心深くて堅固ならば、このような人のために、 (法

華経を)説きなさい。

もし人が精進して常に修行して、 思いやり深くて、 身の命を惜しまなけれ

ば、 このような人のために、 (法華経を)説きなさい。

0) 谷 ₺ 川に独りで処していれば、 し人が恭しく敬っ て、 雑念が無くて、 このような人のために、 諸々の全ての愚かさを離れ (法華経を)説きなさ 山

\ 0 近づいてい 乗経を求めているのを見たら、 また、 舎利弗よ、 の弟子が、 るのを見たら、 ₽ 清浄な光明に輝く宝玉のように清浄に戒を保持し し人が邪悪な師を捨てて、 このような人のために、 このような人のために、 善知識を持つ人々に (法華経を)説きなさい。 (法華経を)説きなさ て、 親 しみ 大

仏を恭しく敬っ うな人のために、 「言辞」、 ₽ もし仏の弟子が、集まっている者達の中で、 し人が怒らず、 「言葉遣い」 てい (法華経を)説きなさい。 れば、 性質が正直で柔軟で、 で、 このような人のために、 障害を物ともせず、 常に 清浄な心、 切 法を説い (法華経を)説きなさい。 のも 0) 種々の因縁、 を思い て  $\langle \cdot \rangle$ れば、 ゆ つ て、 このよ 譬喻、 諸

受け入れなければ、 戴して受持して、 もし出家者が、 大乗経の受持を楽しんで、 このような人のために、 切智のために、四方で法を求めて、 (法華経を)説きなさい 大乗経以外の経を一 大乗経を合掌して頂 つ の詩すら

求め 説きなさい 未だかつ 人が真心で て外道の書籍を求めなければ、 大乗経を既に頂戴して受持したら、 「仏舎利」 「仏の遺骨」を求めて、 このような人のために、 大乗経以外の経を求めず、 このようにして大乗経を (法華経を) また、

(私、釈迦牟尼仏は、)舎利弗に告げる。

私(、仏)が、仏道を求める者の相を説いたら、劫を尽くしても、言い尽く

すことができない。

これらのような人達は、法華経を信じて理解可能である。

あなた(、舎利弗)は、まさに、これらのような人達のために、妙法華経を

説きなさい。

## 信解品

え、 提 起きて、 釈迦牟尼仏より、 釈迦牟尼仏の尊顔を仰ぎ見て、 その時、 右ひざを地に着けて、 「無上普遍正覚」して仏に成る予言を授けたのを聞いて、 歓喜して、心が踊躍して、座より起立し、 「慧命」である須菩提、摩訶迦旃延、 未曾有の法と、 一心に合掌して、 釈迦牟尼仏に言った。 釈迦牟尼仏が舎利弗に「阿耨多羅三藐三菩 身をかがめて、 摩訶迦葉、 衣服を「偏袒右肩」 摩訶目犍連は、 恭しく敬って、 希有な心が に整

思 私達は、 っていました。 僧 の上位 の座に居て、 年長になって行って、 自ら、 このように

「涅槃」 「寂静  $\mathcal{O}$ 無上の境地」 を既に会得した。

務め、あたるべきものは、もう無い。

ませんでした。 再 び 精進して、 「阿耨多羅三藐三菩提」 「無上普遍正覚」 を求めてい

達は、 無相、 世尊(、 それらの時に、 無作を思っていただけでした。 釈迦牟尼仏)は、 座にいても、 昔から、 法を説い 身体が疲れてだるくなって、 ていて、 既に久しい ですが、 ただ、

菩薩の法で、神通に遊戯することや、

仏国土を清浄にすることや、

「衆生」、「生者」に仏道を成就させることを、

心で、喜んだり、 願ったりしていませんでした。

なぜか?

世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 私達を三界から脱出させてくれて、 「涅槃」

「寂静の無上の境地」の証を得させてくれました。

願ったりする心を生じていませんでした。 藐三菩提」、 また、 今では、私達は、既に年老いているので、 「無上普遍正覚」を教化することについて、 仏が菩薩に「阿耨多羅三 一念も、 好んだり、

ことを得ています。 私達は、 て仏に成る予言を授けるのを聞いて、 今、 仏前で、 声聞に「阿耨多羅三藐三菩提」、 心が、 とても喜んで、 「無上普遍正覚」 未曾有になる

今になって、 突然、 希有の法を聞くことができ得るとは思っていませんで

した。

した。 深く自ら喜んで、 大いなる善い利益、 量り知れない珍しい宝を獲得できま

求めていなかったのに、 自然に得ることができました。

にしたいと願っています。 世尊(、 釈迦牟尼仏)よ、 私達は、 令 例え話を説いて、 この意義を明らか

して、 な物なのです。 例えるならば、 久しく他国に住んで、 衣食を求めて、 ある人が、 徐々に、 大きくなって、貧しくて困窮して、 幼い時に父を捨てて逃げて、十年、 めぐっていって、 偶然、 本の国へ向かうよう 二十年、 四方へ奔走 五.

その父は、 以前から、 子を探し求めていましたが、 見つけることができ得

ていませんでした。

父は、ある都市の中に留まっていました。

その父の家は、大いに富んで、 財宝が、 金、 銀、 瑠璃、 珊瑚、 琥珀、

梨」、 「水晶」 の宝珠など、 量り知れないほど無数でした。

その父の諸々の倉庫には、ことごとく皆、財宝が満ちあふれていました。

少年の従僕、 家臣、 補佐する役人、役人、 国民が多数いました。

馬車といった乗り物、 牛、羊(といった家畜)が無数にいました。

財物を出し入れして商売して利益を増やして、経済力、 影響力、 権力は、

あまねく他国に及んでいて、

尚人も、また、とても多数いました。

歴して、 時に、 貧しくて困窮してい ついに、その父が留まっている都市に来ました。 る子は、 諸々の集落をめぐ つ て、 国 地方を経

父は、 常に、 五十年間余り、 子と、 子との離別を思って いました。

ただ、 心に悔恨を懐いて、 未だかつて、 他人に向かって、 自ら、 このように思っていました。 子の事を話しませんでした。

年老いて、財物が多数、有る。

傘 銀、 珍しい宝が、 倉庫に満ちあふれてい

(しかし、)子がいない。

一旦、死んでしまえば、 財物は散逸してしまう。

(しかし、 )委ねて付属させる相手がいないのである。

このため、 慇懃に、 常に、 子を思っていて、 また、 このように思っていた。

ち着けて、 私は、 ₽ 喜べて、 し子を見つけることができ得たら、 憂慮することが、 もう無くなるのに。 財物を委ね て付属させて、 落

われながら、 世尊(、 釈迦牟尼仏)よ、 転々として、偶然、 そのとき、 父の家に来た。 困窮している子は、 賃金をもらっ て雇

に足を乗せていた。 門の側に立って、遥かに、 その父を見ると、 獅子の座に腰かけて、 宝の台

諸々の聖職者バラモン、 貴族クシャトリヤ、 商人バイシャ が皆、

敬って、囲んでいた。

飾っていた。 幾千、 幾万の価値の真珠の 「瓔珞」 ` 「紐状の飾り」 で、 その身を荘厳に

た棒である払子」を取って、左右に、そばに仕えて立っていました。 役人、 国民、 少年の従僕が、手に「白払」、 「害虫を払うための毛がつい

宝の 帳で覆われていた。

諸々の華の旗を垂らしていた。

香水を地にまいていた。

多数の名華をまいていた。

宝物を羅列して、 出し入れして、 取ったり与えたりしていた。

これらのように種々に荘厳に飾られていて、 威徳があっ て、 特別に尊重さ

れていた。

ここへ来たことを後悔して、 困窮 7 いる子は、 父が大いなる勢力を有して ひそかに、 このように思った。  $\langle \cdot \rangle$ るのを見て、 恐怖を懐き、

父は王である。また、 父は王と等しい。

ここは、 私の能力が買われて物を得ることができるような場所ではない。

貧しい里へ行くに越したことは無い。

店や、 力の見せ場が有る地ならば、 衣食をたやすく得ることができるだろ

う。

もし、 ここに長く留まっていたら、 私は脅迫されて強制的に酷使される目

このように思うと、

走って、

去った。

に遭うかもしれない。

できて、 時に、 心で大いに喜んで、 金持ちである父は、 獅子の座から、 このように思った。 子を見かけて、 我が子だと認識

宝庫に所蔵している私の財物を付属させることができる相手が今、 いた。

私は、常に、この子を思ってきた。

この子を見つける手段が無かった。

しかし、突然、自分から来てくれた。

私の願いが、かなった。

私は、 年老いたが、 なお、 子を貪欲なまでに惜しんでい る ので、 傍らにい

る人を派遣して、急いで追いかけさせて、 連れて帰らせよう。

その時、 父の使者は、 走って行って、 とらえた。

困窮している子は、 驚愕して、 怨み言を言って、 大いに喚いた。

私は罪を犯していません!

なぜ、とらえられる目に遭うのか?!

父の使者は、 この子をとらえて、 いよいよ急いで、 強制的に連行して、 連

れ帰った。

時に、 困窮している子は、 自ら、 このように思った。

無罪だが、とらえられた。

きっと死刑になるのだろう。

とても、 おそれて、 悶絶して、 足が動かなくなって、 地に倒れた。

父は、遠くから、これを見て、使者に言った。

この人を強制的に連れて来るなかれ。

冷水を顔にかけて、目をさまさせなさい。

また、会話するなかれ。

なぜか?

父は、子の志や意思が未熟である、と知った。

(父は、 自身が)豪貴なので、子が難色をしめす、 と自ら知った。

(父は、自分の)子である、と明らかに知った。

しかし、 「方便」、 「便宜的な方法」のため、 他人には 「我が子である」

と言わなかった。

父の使者は、子に語った。

私(、使者)は、今から、あなたを解放する。

「随意に」、「思うがままに」、去りなさい。

上がって、 困窮している子は、 貧しい里へ去って、 喜んで、 衣食をさがし求めた。 心が未曾有になることを得て、 地面から起き

便」 二人を密かに派遣した。 その時、 「便宜的な方法」を設けて、 金持ちである父は、子を誘惑して引き寄せたいと欲して、 姿や容色が憔悴していて威徳が無い者、 方

(父は、密使に、このように言った。)

あなた達、 彼の所へ行って、 ゆっくりと言いなさい

「この都市に働ける場所が有って、 今の二倍の給料をあなたに払いましょ

うと。

彼が、 もし許せば、 連れて来て、 働かせなさい。

ます」と。 (彼が、)もし「どんな仕事ですか?」と言ったら、このように言いなさい。 「あなたを汚物掃除に雇います。私達、 二人も、 また、 あなたと共に働き

時に、 二人の密使は、 困窮している子をさがし求めた。

をつぶさに述べた。 (二人の密使は、 )困窮している子を見つけることができ得ると、 前記の事

密使と共に、 その時、 困窮している子は、 汚物掃除の務めについた。 給料を前払いで受け取ると、 すぐに、 二人の

父は、 子を見て、 思いやって、 子の様子をさぐった。

また、 別の日に、 窓から、 家の中から、 遠くから、子を見ると、 体は、 痩

を外し、 せていて、 繊細な柔軟な上等な服を脱ぎ、 憔悴していて、汚物、 塵にまみれて、 荘厳な飾りを外して 「瓔珞」、「紐状 いた。 の飾り」

手に汚物掃除の器具を持っていた。 そして、 粗末な垢や皮脂で汚れた衣服を着て、 身が塵や土にまみれて、 右

(父が来ると、子は)畏怖する様子であった。

(父は、)諸々の作業員に、このように言った。

あなた達、精勤して働いてください。

だるそうにして、怠けるなかれ。

(父は、)「方便」、 「便宜的な方法」 で、 子に近づいた。

そして、 (父は、子に、)また、 このように言った。

ちょっと、 そこの君、 あなたは、 ずっと、 ここで、 働い てください。

余所へ去らないでください。

(その代わりに、 )あなたへの報酬を追加しましょう。

(追加報酬には、 )諸々の、 日用品の、 盆、 器、 米、麺、 塩、 酢などが有り

ます。

「ありえない」と疑わないでください。

また、老人の使用人も、いますよ。

(あなたに、老人の使用人も)支給しましょう。

安心してください。

私は、あなたの父のような者なのです。

憂慮しないでください。

なぜか? と言うと、 私は年老いていて、 あなたは若いからです。

あなたは、 常に、 勤務中に、 だましたり、 怠けたり、 怒ったり、 怨み言を

言ったりしないでください。

あなたには、 そういったことをしているのを見かけたことは全く無いです

が。

他の作業員には、 これらの諸々の悪行が有ります。

(あなたは、)今から、 以後は、 私から生まれた子のような者なのです。

けて、 時に、 養子にした。 金持ちである父は、 字」、 あざな 「別名」 を作って、 与えて、 子に名づ

に思っていた。 その時、 困窮している子は、 この待遇に喜んだが、 なお、 自ら、 このよう

(私は、)客人、使用人、下賤な人間である。

このため、 二十年間、 常に、 汚物掃除をさせた。

この二十年が過ぎると、 心が通い合って、 信頼しきった様子で、 難色をし

めさないで出入りするようになった。

しかし、住所は、なお、本の場所であった。

からず死ぬだろう」と自ら知って、 世尊(、 釈迦牟尼仏)よ、その時、金持ちである父は、 困窮している子に言った。 病気になって、 遠

私には、 令 金、 銀、 珍しい宝が多数あって、 倉庫に満ちあふれている。

そのうち、いくつか、出し入れしてください。

あなたは、 私の宝について、ことごとく知ってください

私は、このように思っているのです。

まさに、この思いを体感してください。

なぜか? と言うと、 今、 私と、あなたは、 一心同体なのです。

よろしく、 用心して、 財産を無くさないようにしてください。

その時、 困窮している子は、教えを受けて、 金、 銀、 珍しい宝、 および、

諸々の倉庫が所蔵している多数の物を知って理解した。

しかし、 怖れて、気持ち一食分すらも(報酬として)取らなかった。

しかも、 その住所は、 本の場所のままであった。

未熟な心も、また、 捨てることが未だ不可能であった。

た、 わって落ち着いて大いなる心を成就して自ら以前の心をいやしむようになっ (しかし、 と知った。 )さらに、 少しの時を経ると、 父は、 子の心が、 ようやく通じ終

貴族クシャトリヤ、 )命が終わろうとする時に臨んで、 商人バイシャを集めた。 子に命じて、 親族、 国王、 大臣、

皆ことごとく、 集まり終わると、(父は、)自ら宣言した。

諸君、まさに、 知ってください。

この子は、 私から生まれた、我が子なのです。

某都市で、私を捨てて逃走して、五十年間余り、 下僕として他人に酷使さ

れて辛く苦しみました。

その本の「字」、「別名」は、 何々です。

私の名前は、何々です。

昔、 本の都市にいたとき、憂いを懐いて、 探し求めていました。

突然、この間、偶然、この子に会うことができ得ました。

この子は、 実の我が子なのです。

私は、 実の父親なのです。

今、私の所有している一切の財物は皆、 子が所有しています。

以前、 出し入れしていた物は、 子が知って理解しています。

した。 を聞いて、 世尊(、釈迦牟尼仏)よ、この時、困窮していた子は、 大いに喜んで、 心が未曾有になることを得て、このように思いま 父の、これらの言葉

有る。) されている宝」を自然に得るに至った。(「宝蔵」 私は、 本から心で願い求めていなかっ たのに、 令、 には「仏法」という意味も この 「宝蔵」 「蓄積

世尊(、 私達は皆、 釈迦牟尼仏)よ、 仏の子のような者なのです。 大金持ちである父は、 如来(、仏)の例えなのです。

如来(、 釈迦牟尼仏)は、 常に、 説いてくれました。

私達は、(仏の)子なのである。と。

生死の中で、 しみによる苦しみ、 「小法」、 世尊(、 釈迦牟尼仏)よ、 「中途半端の法」、「矮小な物」を願い愛着していました。 諸々の熱く焼かれるような苦悩を受けて、迷い惑って、 快楽が壊れる苦しみ、 私達は、 「三苦」、 諸行無常による苦しみ」のせいで、 「苦苦、 壊苦、 行苦」、 無知で、

ことができ得ました。 の」について空虚に議論して戯れるという汚物を除去してくれました。 今日、 私達は、 世尊(、釈迦牟尼仏)は、私達に思考させて、 仏法の中で、 精進につとめて、 「涅槃」、 「諸法」、「全て 「寂静の境地」に至る

ち足りている」と見なして、このように、 日の対価をこの仏法から既に得終わって、 自ら思い、 心で大いに喜んで、 言った。 自ら

と。 仏法の中で、 精進につとめたので、広大な多数の所得を得ることができた。

望に執着して「小法」、 かも、 と知っていたので、 世尊(、釈迦牟尼仏)は、 (私達の心を)見ても許して捨て置いて、 「中途半端の法」、「矮小な物」を願いもとめてい 以前から、 私達の心が粗末なもの 「あなた達

には、 分別して説きませんでした。 まさに、 如来(、仏)の知見、 『宝蔵』、 『仏法』 の分け前が有る」 と

の智慧を説いていました。 世尊(、釈迦牟尼仏)は、 「方便」、 「便宜的な方法」 の力で、 如来(、 仏

私達は、 仏より、一日の対価として「涅槃」、「寂静の境地」を得て、

「大いなる物を得た」と見なして、この大乗を志して求めていませんでした。

私達も、 また、如来(、仏)の智慧によって、諸々の菩薩のために、

開示して演説していました。

しかし、 自らは、この大乗を志して願いもとめていませんでした。

なぜか? (と言うと、)

願 釈迦牟尼仏は、私達の心が「小法」、「中途半端の法」、 いもとめていたのを知って、 「方便」、 「便宜的な方法」の力で、 「矮小な物」を 私達に

応じて、仏法を説いていたからです。

しかも、私達は、「私達は、真の仏の子である」と知りませんでした。

今、 私達は、まさに、(「私達は、 真の仏の子である」と)知りました。

世尊(、釈迦牟尼仏)は、 仏の智慧を惜しみなくあたえてくれます。

なぜか? (と言うと、)

私達は、昔から、真の仏の子であるからです。

しかし、 「小法」 ` 「中途半端の法」、 「矮小な物」だけを願いもとめて

いたのです。

に大乗法を説いてくれたはずです。 もし私達が大いなる心境を願 い求めて いたら、 釈迦牟尼仏は、 私達のため

(釈迦牟尼仏は、)この法華経を説いた中で、 唯 の仏乗を説きました。

ました。 法 そして、 「矮小な物」を願いもとめている者である声聞を非難したことがあり (釈迦牟尼仏は、 )昔、 菩薩達の前で、 「小法」 「中途半端の

仏は、 このため、 実は、 私達は、 大乗で、 「本は願い求める心が無かったのに、 (声聞も独覚も菩薩も)教化します。 令 法の王(であ

う)宝を(いつのまにか)得ているのです。 仏の子のように、まさに得るのに相応しい者は皆、 既に、 この(仏乗とい る仏)の大いなる宝を自然に得るに至った」と説いているのです。

て言った。 その時、 摩訶迦葉は、 くり返し、 この意義を説きたいと欲して、 詩で説い

て未曾有になることを得ています。 私達は、 今日、 釈迦牟尼仏の言葉の教えを聞いて、 歓喜して、 心が踊躍

釈迦牟尼仏は、 「声聞も、 まさに、 仏に成ることができ得る」 と説きま

た。

無上の宝の 山を、 求めていなくても、 自然に得たのです。

す。 他の土地へ行って、 例えるならば、 幼子が、 五十年間余り、 幼 いときに理解が無く 諸国をめぐり流れているような物なので て父を捨て て逃げ τ̈́ 遠く

父は、憂慮して、四方を探し求めました。

立して、 父は、 まさに、 子をさがし求めて、 自らの喜びを欲しました。 疲れると、 ある都市に留まっ て、 家を建造、 建

その家は、巨額の富をあげました。

諸々の金、 銀、 確深、 碼碯、 真珠、 瑠璃が多数ありました。

馬、 牛 乗り物、 土地、 仕事、 少年の従僕、 国民が多数、 存在し

ました。

物を出し入れして商売して利益を増やして、 経済力、 影響力、 権力は、 あ

まねく他国に及びました。

商人がい ない所が無いほどに なりまし た。

幾千、 幾万、 幾億の大衆に、 囲まれて、 恭 しく敬われて、 常に権力者に愛

顧されていました。

群臣、 豪族は皆、 共に、 主要人物とし て尊重しました。

諸々の縁のため、 往来する者が多かった。

このように富豪であった。

しかし、 年老いて行って、 ますます、 憂い て、 子を思っ

朝から夜まで一日中、 このように思 つ た。

死ぬ時が、 まさに至ろうとしている。

愚者である子は、 五十年間余り、 私を捨てている。

倉庫に所蔵してい る諸々の物は、 どうなってしまうの か?

その時、 困窮 7 いる子は、 地方から地方へ、 国から国 ^ 衣食を探し求

めて いました。

所得が有ったり、 所得が無か つ たりして、 飢餓で痩せて、 体に皮膚病が生

じ っていた。

徐々に経歴して、 父が留まっ て いた都市に来た。

金で雇われて、 転々として、 ついに、父の家に来た。

その時、金持ちである父は、 門の内側で、 大いなる宝の 帳を設けて、 獅

子の座に処していた。

眷属に囲まれて、皆が、そばに仕えて護衛していた。

また、 傘 銀、 宝物を計算して、 財産を出し入れして、 証書に注記してい

る者もいた。

困窮している子は、 父が豪貴で尊くて威厳があるのを見て、 思った。

父は、国王であるか、王と等しい。

(子は、)驚き怖れて、自ら不思議に思った。

なぜ、ここに来てしまったのか?

(子は、)ひそかに、自ら思って、言った。

私が、 もし、 長く留まっていたら、 強迫されて強制的に酷使される目に遭

うかもしれない。

(子は、 )このように思い終わると、 走って去った。

貧しい里を試しに、 たずねてみて、 雇っ てもらおうと欲した。

金持ちである父は、 この時、 獅子の座にいて、 遠くから、 子を見つけて、

黙っていたが、子であると認識した。

そして、 使者に命じて、 追わせて、 とらえさせて、 連れて来させた。

て、 貧窮している子は、 地に倒れた。 驚いて、 喚いて、 迷って、 悶えて、 足が動かなくなっ

「この人は私をとらえた。 きっと、殺される目に遭うんだ!

どうして、 衣食を必要として、 私は、ここへ来てしまったのか?!」

父であると信じないのを知って、 金持ちである父は、 子が愚者で、 見識が狭く未熟で、 父の言葉を信じず、

地位の(服装の)、 「方便」、 「便宜的な方法」 威徳が無い他の者を派遣した。 で、 他人を直視しない、 (背などが)短い、 低い

(父は、使者に、このように言った。)

あなた達は、 あの 人に、 このように言 7 なさい。

う と。 「諸々の汚物掃除に雇いましょう。 今の倍の給料をあなたに支払いましょ

掃除をして、 困窮している子は、 諸々の家を浄化した。 この使者の言葉を聞いて、 喜んで、 ついて来て、 汚物

金持ちである父は、 窓から、 常に、子を見て、 思った。

子は、 愚者で未熟で、 矮小なものを願って、 矮小な事を為す。

あか

話して、 器具を持って、 このため、金持ちである父は、 精勤につとめをなすようにさせた。 子の所へ行って、 粗末な垢まみれの衣服を着て、 「方便」、 「便宜的な方法」で近づいて、 汚物掃除の

「既に、 あなたの報酬を増やすことを決めました。

また、足に油を塗ってあげましょう。

飲食物を充足させましょう。

敷物を厚くして暖かくなるようにさせましょう」

(そして、)このように苦言した。

あなたは、精勤につとめなさい。

また、穏やかに話した。

あなたを、我が子のように扱います。

金持ちである父には、 智慧が有って、 ようやく子を家に出入りさせること

ができた。

二十年、経つと、家の事をとりしきらせた。

傘 銀、 真珠、 「頗梨」、 「水晶」 といった諸々の物の出し入れを示して、

皆、知らせた。

取るに足りない事を思っていた。 (しかし、 子は、 )なお、 門 の外に処して、 草の屋根の庵に留まって、 自ら、

私には、これらの物が無い。

て、 父は、子の心が、ようやく明らかに広大になると、財物を与えたいと欲し これらの集まってくれた者達に、 親族、 国王、大臣、 貴族クシャ ・トリヤ、 このように説明した。 商人バイシャを集めた。

この子は、我が子なのです。

私を捨てて、五十年間、他所へ行っていました。

この子を見つけてから、今まで、既に、二十年です。

昔、 ある都市で、 この子を失ってしまいました。

あまねく、 色々な場所へ行って、探し求めていました。

ついに、ここへ来ました。

全ての私の所有物、 家、 国民は、 ことごとく、 この子に付属させて委ねま

す。

思い通りに、用いなさい。

子は、思った。

昔は、貧しかったし、心も未熟であった。

できた。 今は、 父の所で、 珍しい宝、 および、 家といった一切の財物を大いに獲得

(子は、 )とても大いに喜んで、 心が未曾有になることを得た。

仏も、また、同様なのです。

達は仏に成る」と言ってくれませんでした。 仏は、 )私達が矮小なものを願っていたのを知って、 未だかつて「あなた

『小乗』を成就している、 そして、 仏は、 )私達が 声聞の弟子である」 「諸々の 『無漏』 ` と説いていました。 『煩悩の無い境地』 を得て、

仏は、 私達に、 このように説くように命じていました。

成ることができ得る」と。 『最上の道』 『無上の真理』 を習って身につけた者は、 まさに、 仏に

譬喻、 きました。 私達は、 いく つかの 仏 の教えを受けて、 「言辞」、 「言葉遣い」で、 大いなる菩薩のために、 無上の 道 諸々 の因縁、 「真理」 種々の を説

精勤に(無上の真理を)習って身につけました。 諸々の釈迦牟尼仏の弟子達は、 私達から、 法を聞いて、 日夜、 思考し

この時、 諸仏は、 その人達に「授記しました」 ` 「仏に成る予言を授けま

した」

「あなたは、 来世、 まさに、 仏に成ることができ得る」と。

しかし、 一切諸仏の秘蔵の法は、菩薩のためだけに、その真実が演説されます。 私達のためには、その真実の重要な法は説かれませんでした。

心で「もらえるようにしよう」と願わないような物だったのです。 例え話の 困窮している子が、 父に近づいて、 諸々のものを知るといえども、

自らは、 私達は、 願って志しませんでした。 仏法により「宝蔵」、 「蓄積されている宝」を説くといえども、 例え話の困窮している子と同様だったの

私達は、 内心の煩悩を滅ぼして、 自ら思いました。

「満ち足りた」と見なそう。

は無いだろう。 この唯一の事(、 煩悩を滅ぼす事)が終了したので、 更に他の事をする必要

たとえ聞い 私達は、 ても、 仏国土を浄化することや、 全く喜びませんでした。 「衆生」 「生者」 を教化することを

なぜか?(と言うと、)

るし、 小 のであるし、 切の 「実は、 「無生無滅」、 「諸法」 「無為」 優劣が無い」のであるし、 「全てのもの」 「実は、 「不変の真理」なのである。 生滅することが無い」 は皆ことごとく、 「無漏」 空であるし、 のであるし、 「実は、 煩悩が無い」 寂静 「無大無 であ

このように思って、喜びを生じませんでした。

したし、 私達は、 仏の智慧を再び願って志していませんでした。 輪廻転生して、 仏の智慧に良い意味で貪欲に執着していませんで

そして、

自ら、

仏法につ

 $\langle \cdot \rangle$ 

て、

このように思っていました。

こと」に留まっている。 Oから脱出することができ得て、 私達は、 (仏法を)究めている。 「有余涅槃」 輪廻転生して、 「煩悩を寂滅した境地にいて、 空の法を習って身につけて、三界の苦悩のうれい 「最後身」 「輪廻転生しない最後の生身」 肉体だけが残りとして有る

釈迦牟尼仏の教化によって、 「釈迦牟尼仏の恩に報いることが既にでき得ている」と見なす。 道」、 「真理」を会得して、 空虚ではな

んでした。 くといえども、 私達は、 諸仏の弟子達のために、 しかし、 (私達は、 今まで)長い間、 「菩薩の法で仏道を探求しなさい」 菩薩の法を願っていませ と説

の利益が有る」と勧めて説きませんでした。 導師である釈迦牟尼仏は、 私達の心を見ても捨て置いて、 最初は、 「真実

例え話の金持ちである父は、子の心が未熟であるのを知って、 「方便」、

「便宜的な方法」の力で子の心を懐柔して調伏して、 その後で、 切の財宝

を付属させて委ねました。

仏も、また、同様なのです。

仏は、 )希有な事を現して、矮小なものを願う者達を知ると、 「方便」

「便宜的な方法」 の力で、その心を調伏して、 その後で、 大いなる智慧を教

えるのです。

私達は、今日、心が未曾有になることを得ました。

以前から所望していたわけではないのに、今、 自然に得た のです。

例え話の困窮している子が無量の宝を得たような物なのです。

世尊(、 釈迦牟尼仏)よ、私達は、今、「道」、「真理」を会得して、 果報

を得て、 「無漏法」、 「煩悩が無い法」で清浄な 「見る眼」を得ました。

私達は、 輪廻転生して、 仏の清浄な戒を守って保持して、 初めて、

その果報を得ました。

法の王である仏の法の中で、 長  $\langle \cdot \rangle$ 間、 修行 して、 今 「無漏  $\ \, \bigcirc$ ` 「煩悩

が無い」無上の大いなる果報を得ました。

私達は、今、真の声聞であるのです。

仏道の言葉を一切のものに聞かせます。

私達は、今、真の阿羅漢であるのです。

諸々の世界で、 あまねく、天上でも、 魔 ` 「天魔波旬」 の 「第六天」

「他化自在天」 でも、 梵天の「大梵天」 でも、 まさに、 供養を受けるのに相

応しいのです。

教化して、 世尊(、釈迦牟尼仏)の大恩とは、 私達に利益をもたらしてくれていることなのです。 希有な事によって、 私達を、 思いや つ

幾億の無量の劫でも、 誰が、 報いることができるのか?

手足となって仕えて、 頭頂で礼拝して、 一切のものを「供養しても」

「捧げても」 全て、 報いることは不能なものなのです。

また、 ガンジス河の砂のように無数の劫の間、 頂戴して、 両肩で担って

負って、心を尽くして恭しく敬っても、

また、 美味な飲食物、 無量の価 値 の宝の衣、 および、 諸々 の 寝具、 種 々 の薬、

「牛頭栴檀」 および、 諸々の珍しい宝でも、 「塔廟」を建てても、 地に宝

の衣をしいても、

ガンジス河の砂のように無数 の 劫 の間、 これらのようなも 0) を 「供養

**₹** 「捧げても」、 また、 報いることは不能なものなのです。

諸仏は、希有です。

無量の、 無限 の、 不可思議な、 大い な る神通力があ Ŋ ´ます。

「無漏です」、「煩悩が無いです」。

「無為です」、「不変の真理、そのものです」。

「諸法」、「全てのもの」の王です。

未熟な者のために、 未熟さを忍耐可能で、 凡人に取り組 んで、 「随宜に」

「相手に応じて」、法を説きます。

諸仏は、 法におい て、 最も無上に自由自在です。

諸々の 「衆生」 「生者」 の種々の欲望と願い、 および、 意思力を知って

います。

随所で、 任務にあたって、 無量 の例え話 で、 生者  $\mathcal{O}$ ため に、 法を説きます。

諸々の 「衆生」、 「生者」 が前世に植えた善の種である善行に応じて、

また、成熟した者、未熟な者を知って、

種々に 「数えて」、 「量って」、 分別して、 知り終わると、

唯一の仏乗という仏道を、 「随宜に」、「相手に応じて」、(三段階に分けて

別個であるかのように)三乗と説きます。

## 薬草喩品

子に告げた。 その時、世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 (摩訶)迦葉、 および、 諸々の大いなる弟

善いかな。

善いかな。

迦葉よ、如来の真実の功徳を善く説けている。

誠に、言った所説のように、 如来(、仏)には量り知れないほどの無限の

「阿僧祇の」、「無数の」功徳が有る。

あなた達が、もし幾億もの量り知れないほど無数の劫、 説 いても、 説き尽

くすことは不可能なのである。

迦葉よ、まさに、知るべきである。

如来(、仏)は「諸法の王」、「全てのものの王」である。

もし(仏に)所説が有れば、皆、虚しくは無い。

(仏は、)智慧の「方便」、「便宜的な方法」によって、 これ、 切の

法」、「一切のもの」を演説する。

その(仏の)所説の法は、皆ことごとく、 「一切智地」、 「一切の智慧の基

礎」に到る物なのである。

如来(、仏)は、「一切の諸法の帰趣する所」、 「全てのものが帰る所」 を

観察して知っている。

(仏は、 )一切の「衆生」、 「生者」の心の奥深くと所行を知っ  $\zeta$ 

る。 「無礙に」、 「妨げられず」、 通達している。

の また、 「衆生」 「諸法」、 、「生者」に一切の智慧を開示する。 「全てのもの」を究め尽くして明らかに了解して、 諸々

草木、 異なるが、 な物なのである。 「三千大千世界」を遍く覆って、 迦葉よ、 叢林、 例えば、 「密雲」、「重なって厚く成った雲」が、 および、 「三千大千世界」 諸々の薬草は、若干の種類があるが、 の山、 時に」、 Щ 「同時に」、 谿谷、 あまねく行き渡って、 土地に生じて 等しく潤すよう 名と色形が各々

葉も、 茎、 その潤いは、 枝、 あまねく潤す。 葉も、 草木、 中間 のものの根、 叢林、 および、 茎、 枝、 諸々の薬草のうち、 葉も、 大いなるものの根、 小さいもの 茎、

ける所の物が有る。 諸々の樹の、 大いなるものも、 小さいものも、 上中下の位に応じて各々受

唯一の雲が降らす所の物は、 果実を生じさせて成長させることができ得て、 その(草木の)「種性」、 果実を広げさせる。 「素質」 に応じて、

といえども、 唯 一の地に生じている所のものであるし、 諸々の草木には各々差異、 区別が有る。 唯一の雨が潤す所のものである、

迦葉よ、まさに、知るべきである。

如来(、仏)も、また、同様なのである。

に普遍にいきわたるのは、 いう仏国土を遍く覆うような物なのである。 仏が、 (仏の)大いなる「音声」 )この世に出現するのは、大いなる雲が起こるような物なのである。 この(仏という)大いなる雲が 「仏教」が天上、 人の間、 阿修羅とい 「三千大千世界」と った世界

(仏は、)大衆の中で、このような言葉を唱える。

丈夫、 私(、 天人師、仏世尊である。 仏)は、 如来、 応供、正遍知、 明行足、 善逝、 世間解、 調御

(仏は、)未だ仏土へ渡っていない者を仏土へ渡らせる。

仏は、 )未だ(真理を)理解していない者を理解させる。

仏は、 )未だ安らかに成っていない者を安らかにさせる。

仏は、 )未だ「涅槃」、 「寂静」を得ていない者に 「涅槃」 「寂静」 を

得させる。

(仏は、)今世、後世を如実に知っている。

私(、仏)は、一切を知っている者であるし、

一切を見ている者であるし、

「道」、「真理」を知っている者であるし、

「道」、「真理」を開示している者であるし、

「道」、「真理」を説いている者である。

あなた達、天人、 人 阿修羅達よ、 皆、 まさに、 ここ(、 仏の所)に到るべ

きである。

仏法を聴くために。

その時、 幾千、 幾万、 幾億もの無数の種類の 「衆生」 「生者」 は仏の所

に来て、仏法を聴く。

皆、 耐えられる所の物に応じて、 その時、如来(、仏)は、この「衆生」、「生者」の、 歓喜させて、 が利発か愚鈍かを、 快く、 善い利益を得させる。 精進しているか怠けているかを観察して、 種々に、量り知れないほど無数に、 諸々の「根」、 説法して、 その者が 「能

聞くことができ得る。 穏とできるし、 この諸々の「衆生」、「生者」は、この仏法を聞き終わると、 道」、 「真理」によって安楽を受けることができるし、 「後生では」、 「来世では」、善い所に処することができる また、 現世では安 仏法を

ことができ得る。 を離れて、 既に仏法を聞き終わると、 力が可能とする所の物に応じて、 「諸法」、「全てのもの」の中で、 徐々に「道」 ` 「真理」 諸々 ・の障害 へ入る

物なのである。 大いなる雲が一切の草木、 叢林、 および、 諸々の薬草に雨を降らすような

て」、 その(草木の)「種性」、 「十分に備わって」 、各々、 「素質」 が、 生じて成長するような物なのである。 (雨の)潤 いをこうむって、 「具足し

如来(、仏)の説法は、

「一相」、「究極的には唯一の相」であるし、

「一味」、「究極的には唯一」であるし、

いわゆる、解脱の相であるし、

「離相である」 ` 「生じたり滅んだりする相を離れている」

「滅相」、「寂滅の相」であるし、

究極的に「一切種智」に至る物である。

読んだり、 知することはできない 「衆生」 仏法 「生者」 の説 の がいて、 通 ŋ に修行したりしても、 如来(、 仏)の法を聞いて、 得られる所の功徳を自ら覚 もし受持したり、

理由は何か? (と言うと、)

知っ よっ 事を思念しているのか、 よって思念しているのか、 どのように思念しているのか、 如来(、仏)だけが、 ているのである。 て修行しているのか、 この「衆生」、 何事を思考しているのか、 どんな法によって、 どんな法によって思考しているのか、どんな法に どのように思考しているのか、 「生者」の種類、 どんな法を得ているのか、 何事を修行しているのか、 相、 実体、 どんな法に 性質、 何

了解している。 実に、これ(、生者の境地)を見て、 「衆生」、 「生者」 は種々の境地に住んでいるが、 「無礙に」 「妨げられず」、 如来(、仏)だけが、 明らかに 如

なのである。 草木、叢林、 諸々の薬草達は、 上中下の位の性質を自ら知らないような物

知っている。 如来(、仏)は、 この 一相、 味の法」、 「究極的には唯一である法」 を

(究極的には唯一である法とは、 )いわゆる、 解脱の相であるし、

「離相である」 「生じたり滅んだりする相を離れている」し、

「滅相」、「寂滅の相」であるし

究極的に、涅槃の常に寂滅の相であるし、

最終的に、空に帰る物である。

る。 者 仏は、 の心の欲望を観察して、 これ(、 究極的には唯一である法)を知り終わると、 これ(、究極的には唯一である法)を護ろうとす 「衆生」 生

このため、 生者のために 切種智」 をすぐには説かな  $\langle \cdot \rangle$ のである。

法を知ることが可能で、 ことをとても希有であるとする。 あなた達よ、 迦葉よ、 如来(、 信じることが可能で、受け入れることが可能である 仏)による「随宜の」、 「相手に応じた」 説

理由は何か? (と言うと、)

11 諸々の仏(世尊)による「随宜の」 知ることが難しいのである。 「相手に応じた」 説法は、 理解が難

詩で説いて言った。 その時、 世尊(、釈迦牟尼仏)は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

「破有の」、 「輪廻を破る」法の王(である仏)は、世間に出現する。

(仏は、)「衆生」 「生者」 の欲望に応じて、 種々に、 説法する。

如来(、仏)は、尊いし、重要である。

(仏の)智慧は深遠である。

(仏は、)この(唯一の仏乗しかな い、 という)重要な秘密を久しい間、 黙っ

ていて、 速やかに説こうとつとめなかった。 (なぜなら、)

智慧が有る者は、もし聞けば、信じて理解することが可能であるが、

う。 智慧が無い者は、 疑って後悔して、そのために(真理を)永遠に失くしてしま

このため、 迦葉よ、 仏は、 )生者の力に応じて、 生者の為に、 種

縁 「つながり」 によって(真理を)説いて、 生者に正しい見解を得させ

る。

迦葉よ、まさに、知るべきである。

例えば、 世間に、 大いなる雲が起こるような物なのである。

仏 の智慧という雲は、 )一切のものをあまねく覆う。

(仏の)智慧という雲は潤いを含んでいる。

(仏の智慧という雲の)雷光は光る。

(仏の智慧という雲の)雷鳴は遠くまで震わせる。

(仏の智慧という雲は、 )あらかじめ 「衆生」 「生者」を喜ばせる。 (なぜ

なら、)

(仏の智慧という雲は、 「靉靆」 ` 「たなびいている雲」 )日光を覆い隠して、 は垂れて行き渡って、 地上を清涼にするからであ 受け止めることが る。

できるかのようである。

て潤す。 その(仏の智慧という雲の)雨は、 あまねく平等に四方に同時に下って流

(仏の智慧という雨 によって、 )無量 の全ての土は満たされて潤う。

山 Щ 険しい谷、 「幽邃」 ` 「静かな奥深く」 には、 草木、 大小

の諸々の樹、 色々な穀物、 稲の苗、 甘蔗、 蒲萄が生じている。

(仏の智慧という)雨は、 これら草木を潤して、 豊かで満ち足らせる。

(仏の智慧という雨によって、 )乾燥していた土地は、 あまねく潤って、 薬

草と樹木は全て生い茂って育つ。

は唯一であるという智慧という水」 その(仏の智慧という)雲が出す所 によって、 の物である、 草木、  $\overline{\phantom{a}}$ 味 叢林は、 の水」 ` 「分に応じ 「究極的に

て」、「位に応じて」、潤いを受ける。

根、 唯 茎、 切の諸々 枝、 雨が及ぶ所のものは皆、 葉、 の樹の上中下の位のものは、 華、 果実、 光彩、 生き生きとした美しい鮮やかさ、 色形を生じて成長することができ得る。 等しく、 その大小に応じて、 潤いを得 各々、

その草木の実体、 相、 性質は大小に分かれていて、 潤す所の(仏の智慧とい

う)水は唯一であるが、各々、 生い茂って育つような物なのである。

仏も、また、同様なのである。

なのである。 仏が、この世に出現するのは、 大いなる雲が一切をあまねく覆うような物

分別して、 仏は、この世に出現すると、 「諸法の真実」、 「全てのものの真実」を演説する。 諸々の 「衆生」、 「生者」の為に、 (三乗に)

のように宣言する。 「大聖世尊」 仏は、 諸々の天人、 人といった一切の者達の中で、

私は、如来、両足尊(、仏)である。

仏が世間に出現するのは、 大いなる雲が起こるような物な のであ

仏の智慧は 一切の枯れていた「衆生」、 「生者」 を満たして潤す。

仏は、 生者の皆に、 苦しみを離れさせて、安穏とした安楽、 世間の安楽、

および、 「涅槃」、 「寂静」 の安楽を得させる。

諸々の天人、人達よ、一心に善く聴いて、 皆、 まさに、 ここ(、 仏の所)に

到って、無上尊(、仏)にまみえるべきである。

私は、世尊(、仏)である。

(仏以外で、)仏に及ぶことが可能な者はいない。

仏は、 「衆生」、「生者」を安穏とさせるために、 この世に出現する。

仏は、 大衆の為に、 甘露である清浄な法を説く。

その仏の法は、 「一味」、 「究極的には唯一である」 Ļ 解脱であるし、

「涅槃」、「寂静」である。

仏は、 唯一の妙なる「音」 「仏法」 によって、 この意義を広く説く。

仏は、常に、大乗の為に、因縁を作る。

私、 仏は、 一切をあまねく皆、 平等に観察する。

仏には、 あれこれと愛着したり憎んだりする心が無 

私、仏には、貪欲な執着が無い。

また、仏には、限界、妨げが無い。

仏は、 常に、 切のものの為に、 平等に説法する。

仏は、 一人のためにするように、 多数のもの達のためにも、 また、 する  $\sigma$ 

である。

仏は、 常に仏法を演説して、 かつて他の事をしたことが無 (,)  $\mathcal{O}$ であ

仏は、 来たり去ったりしても、 坐ったり立ったりしても、 終に疲れて飽き

ること無く、世間を充足させるのである。

雨が、

高貴な者も、下賤な者も、

上位の者も、下位の者も、

戒を守っている者も、戒を破っている者も、

正しい身のこなしが十分に備わっ ている者も、 十分に備わっ ていない者も、

正しい見解を持つ者も、 邪悪な見解を持つ者も、

利発な者も、愚鈍な者も、

あまねく潤すように。

仏は、 平等に、 仏法という雨を降らし、 飽きて怠ることが 無 \,`

切の 「衆生」 「生者」 のうち、 私の仏法を聞き入れる者は、 九 受け

入れる所の物に応じて、諸々の境地に住む。

小さい薬草なのである。 転輪聖王、 帝釈天、 梵天といった諸々の王に処している者は、

である。 常に禅定を修行して、 が可能で、 「無漏の」、 「六神通」 「煩悩が無い」法を知って、 を起こして、 「縁覚」、 「独覚」 「三明」を得て、 の証を得る者は、 「涅槃」、 山や林に独りで処して、 「寂静」を得ること 中間の薬草なの

る。 精進して定を修行する者は、 世尊、 仏が処している境地を求めて、 上位の薬草なのである。 「私は、 まさに、 (大いなる薬草なのであ 仏に成ろう」

修行して、 「小さい樹」 諸々の仏の弟子のうち、 「仏に成れる」 と名づける。 と自ら知って決定的に確信して疑いが無い者を 仏道に専念して、 常に「慈悲」、 「思いやり」 を

億もの量り知れない を「大いなる樹」と名づける。 「神通」 「理解」に安住して、不退転の法輪を転じて、 ほど無数 0 「衆生」、 「生者」を仏土へ渡すような菩薩 幾百、 幾千、

物なのである。 仏が平等に説くのは、 \_ 味の」 ` 「究極的には唯一である」 雨のような

が受け入れる所の物が各々異なるような物なのである。 「衆生」、 「生者」が性質に応じて受け入れる所の物が異なるのは、 草木

するのは、 0 仏は、 「言辞」 このように例えによって、 海 0) 「言葉遣い」で、 一滴のような物なのである。 開示して、 「方便で」 仏の智慧のうち、 ` 「便宜的な方法で」、 唯一の法を演説 種々

私、 仏は、 仏法という雨を降らして、充満させる。

茂って好くなるような物なのである。 修行するのは、 世間の者が 「一味の」、 叢林、 薬草、 「究極的には唯一である」 諸々の樹が、 その大小に応じて、 仏法を、 徐々に増えて 力に応じて、

せて」 諸々の世間の者達に、 を得させる。 諸仏の仏法は、常に、 徐々に、 修行させて、 あまねく得させて、 「一味」、「究極的には唯一であること」 皆、 道 ` 「具足させて」、 「真理」を会得するという結果 「十分に備 に ょ わら って、

法を聞い 声聞や て真理を会得するという結果を得る者を「薬草」と名づける。 「縁覚」、 「独覚」 のうち、 山や林に処して「最後身」 に住んで仏

各々、向上、成長することができ得る。

仏 諸々の菩薩のうち、 を探求する者を 智慧が堅固で 「小さい 樹 と名づける。 「三界」 を了解して通達して 「最上乗」

各々、向上、成長することができ得る。

聞 土へ渡す者を「大いなる樹」と名づける。 禅に住る いて心が大いに歓喜して無数の光を放って諸々の んで 7 て神通力を得て 『諸法』 『全て のもの』 「衆生」 は空である」 「生者」 を仏 と

(各々、)向上、成長することができ得る。

うな物なのである。 このように、 迦葉よ、 仏の所説の仏法は、 例えるならば、 大いなる雲のよ

一味」、 「究極的には唯一である」 という雨によって、 人という華を潤

す。

各々、果実を成すことを得る。

迦葉よ、まさに、知るべきである。

私、 釈迦牟尼仏が諸々の因縁、 種々の譬喩によ って仏道を開示するのは、

私、 釈迦牟尼仏の 「方便」、「便宜的な方法」 なのである。

諸仏も、また、同様なのである。

私、 釈迦牟尼仏は、 **)** あなた達の為に、 最も真実な事を説いた。

諸々の声聞達は皆、 真の「滅度」に未だいないのである。 (ただし、

あなた達の所行は、菩薩の道なのである。

徐々に、 修習して学んで、 みな、ことごとく、 まさに、 仏に成るべきであ

る。

## 授記品

衆に告げて、 その時、 世尊(、 このような言葉を話した。 釈迦牟尼仏)は、 このような詩を説き終わると、 諸々の大

言う名前の仏に成ることができ得る。 たたえて、 まみえる事ができ得て、 私の、 この弟子、 諸仏の無量の大いなる法を広く説い 摩訶迦葉は、 (諸仏を)供養して、 未来、 来世で、まさに、三百万億の諸仏に 恭しく敬って、 て、 「最後身」 尊重して、 で、 光明仏と ほめ

(光明仏の)仏国土の名前は、光徳である。

(光明仏の)劫の名前は、大荘厳である。

(光明)仏の(仮の身の)寿命は、十二小劫である。

(光明仏の)正法は、 その世に、二十小劫、 住んで留まる。

(光明仏の)像法も、 また、二十小劫、 住んで留まる。

(光明仏の)仏国土、 世界は、 荘厳に飾られて、 諸々の汚れ、 悪  $\langle \cdot \rangle$ もの、 瓦

礫、荊棘、排泄物といった不浄なものが無い。

その(光明仏の)仏国土は平らで正しく、 上下、 穴や丘が無い。

瑠璃が地に成っている。

宝の樹が並んでいる。

黄金を縄となして、 道の境界にして、 その道の横に、 はられてい

諸々の宝の華を、まき散らしている。

あまねく清浄である。

その仏国土の菩薩は、 幾千億もの量り知れないほど無数に いる。

諸々の声聞達も、また、無数にいる。

「魔事」、「悪事」が無い。

仏法を護っている。 悪 い霊的存在」 ` および、 「魔民」 「悪い人」 が  $\zeta$ ても、

詩で説いて言った。 その時、 世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

諸々の「比丘」、「出家者」に告げる。

私(、 釈迦牟尼仏)が、 仏眼で、この(摩訶)迦葉を見ると、 未来、 来世で、

無数の劫を過ぎてから、 まさに、 仏に成ることができ得る。

仏の智慧をえるために、清らかに仏道修行して、

三百万億の諸仏を供養して、

(諸仏に)まみえて、

来世で、

「最上の二足尊」、 「仏」を供養し終わると、 切の無上の智慧を修習して、

「最後身」で、仏と成ることができ得る。

その仏国土は清浄である。

瑠璃を地と成している。

多数の諸々の宝の樹が、道の横に並んでいる。

黄金の縄が、道の境界をしている。

見る者は歓喜する。

常に好い香りが出ている。

多数の名華をまき散らしている。

種々の 「奇妙」、 「不思議」 で、 荘厳に飾られている。

その地は平らで正しく、丘や穴が無い

諸々の菩薩達が、 数えられないほど無数にい

その心は調整されていて柔軟で、

大いなる「神通」、「理解」をとらえていて、

諸仏の大乗の経典をささげ持っている。

の王 て知ることは不可能なほどである。 諸々の声聞達である 仏 の子も、 「無漏の」、 また、 数えられないほど無数にいて、 「煩悩が無い」 「最後身」 天眼でも数え である 「法

その仏は、まさに、寿命が、十二小劫である。

正法は、その世に、二十小劫、住んで留まる。

像法も、また、二十小劫、住んで留まる。

(摩訶迦葉である)光明仏の事は、 このようなのである。

を一時も離さず、共同で声を出して、詩で説いて言った。 ることに)恐れ震えて、 その時、 大目犍連、 須菩提、 一心に合掌して、 摩訶迦旃延などは、 世尊を仰いで、 皆ことごとく、 じっと見つめて、 (仏と成れ

ました。 釈迦牟尼仏)は、 大いに英雄であり勇猛である世尊(、 私達を思いやって、 「仏音声」 釈迦牟尼仏)、 「仏の教え」を与えてくれ 釈迦族の法の王(である

という予言をする」のは、 でき得るような物なのです。 私達の奥深くの心を知って見て、その為に、 甘露を注いで熱をとり除いて清涼にさせることが 「授記する」 「仏に成れる

飢えている国から来て、 たちまち大いなる王の食事に遭遇するような物な

のです。

(しかし、 私達の)心は、 なお、 疑いと恐れを懐いてしまいます。

未だに、 あえて、すぐには食べないような物なのです。

もし、また、 「王の教え」、 「仏の教え」を得られれば、 その後で、 あえ

て食べることができるような物なのです。

私達も、また、同様なのです。

常に、小乗の過ちを思考していましたが、まさに、 どのようにすれば、 仏

0) 無上の智慧を得られるのか知りませんでした。

「私達は仏に成れる」と言う「仏音声」、 「仏の教え」 を聞いても、 心は、

なお、憂いと恐れを懐いてしまっています。

未だに、 あえて、 すぐには食べないような物な のです。

仏からの 「授記」、 「仏に成れる予言」をこうむれば、 それで、 快

く、安楽になれます。

大いに英雄で勇猛である世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 常に、 世間を安らかにさ

せようと欲しています。

願わくば、 私達に、 記、 「仏に成れる予言」を与えてください。

飢えている者に、 ぜひとも食べさせるような物なのです。

所を知って、 その時、 世尊(、 諸々の 釈迦牟尼仏)は、 「比丘」 「出家者」 諸々の大いなる弟子達の心に思っ 達に告げた。 7 いる

恭しく敬って、 この須菩提は、未来、 尊重して、 来世で、三百万億那由他の仏にまみえて、 ほめたたえて 供養して、

常に仏道修行して、 菩薩の道を備えて、 「最後身」 で、 名相仏と言う称号の

仏に成ることができ得る。

(名相仏の)劫の名前は、有宝である。

(名相仏の)仏国土の名前は、宝生である。

その地は平らで正しい。

「頗梨」、「水晶」を地と成している。

宝の樹で荘厳に飾られている。

諸々の丘や穴、砂礫、 荊棘、 排泄物と 7 つ た汚れが無 ()

宝の華が地を覆っている。

あまねく清浄である。

その土地の国民は、 皆、 宝の台、 珍し い妙なる 「楼閣」 「高い立派な建

物」に処している。

声聞の段階の弟子は、 量り知れない ほど無数に、 無限に いて、 数えること

 $\not e'$ 例えることも、 知ることも不可能なほどの所なのである。

諸々の菩薩達は、 幾千万億那由他もの無数にい . る。

仏の(仮の身の)寿命は、十二小劫である。

正法は、その世に、二十小劫、住んで留まる。

像法も、また、二十小劫、住んで留まる。

その仏は、 常に虚空に処して、 声聞や菩薩達の為に説法して、 量り知れな

() ほど無数の菩薩、 および、 声聞達を仏土へ渡して解脱させる。

詩で説い その時、 て言った。 世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 くり返し、 この意義を話 したいと欲して、

に、 諸々の 心に、 「 比 丘 」 私の所説を聴きなさい。 「出家者」達よ、 今、 あなた達に告げるので、 皆、 まさ

私 の大いなる弟子、 須菩提は、 まさに、 名相仏と言う称号の仏に成ること

ができ得る。

まさに、 幾万、 幾億 もの無数の諸仏を供養するだろう。

仏の所行に従って、 徐々に、 大いなる 道」 ` 「真理」 を備えて  $\langle \cdot \rangle$ 

「最後身」で、 端正である、 とても妙なる、 宝の山のような、 仏の三十二

相を得る。

その仏国土は、 「第一に」、 「無上に」、 荘厳に清浄である。

「衆生」 「生者」で、 見る者は、 必ず、 愛し楽しむ。

名相仏は、 その仏法の中で、 その仏国土の中で、 多数の諸々の菩薩達は、 量 り 知れな 皆ことごとく、 いほど無数の者達を仏土 利発で、 不退転 一へ渡す。

の法輪を転じる。

この仏国土は、 常に、 菩薩によ って、 荘厳に飾ら れて  $\langle \cdot \rangle$ る。

「六神通」 諸々の声聞達は、 を備えていて、 数えられないほど無数にい 「八解脱」に住んで留まっていて、 . て、 皆、 三明 大いなる威徳 を得ていて、

が有る。

その名相仏 の説法は、 量り知れない ほど無数の神通変化を現して、 不可思

議である。

入れる。 Ш の砂のように無数であって」、 諸々の天人、 人の 国 民は、 数が 皆、 「恒(河)沙のようであ 共に、 合掌して、 って」 仏の話を聴いて受け ` 「ガ ンジス

その名相仏は、 (仮の身の)寿命が、 まさに、 十二小劫である。

正法は、その世に、二十小劫、住んで留まる。

像法も、また、二十小劫、住んで留まる。

告げた。 その時、 世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 また、 諸々の 「比丘」 「出家者」 達に

私は、今、あなた達に語る。

この大迦旃延は、 未来、 来世で、 諸々の物で、 八千億の諸仏を供養して、

仕えて、恭しく敬って、尊重して、

諸仏の(肉体の)死後、各々の仏の、 塔廟を建てる。

塔廟の高さは、千由旬である。

塔廟の縦の奥行きと横の広さは、まさに等しく、 五百由旬である。

塔廟は、 金、 銀、瑠璃、硨磲、 碼碯、 真珠、 「玫瑰」、 「現在では謎の、

赤い宝石」 という七種類の宝によって、 合わせて形成される。

多数の華、 「瓔珞」、 「紐状の飾り」 塗香、 抹香、 焼香、 「繒蓋」

「幢旛」によって塔廟を供養する。

この時を過ぎて以後、まさに、 また、 二万億の諸仏を、 また同様に

供養する。

これらの諸仏を供養し終わると、 菩薩の道を備えて、 まさに、 閻浮那提金

光仏と言う称号の仏と成る。

その仏国土は平らで正しい。

「頗梨」、「水晶」を地と成している。

宝の樹で荘厳に飾られている。

黄金を縄となして、 道の境界にして、 その道の横に、 はられている。

妙なる華が地を覆っている。

あまねく清浄である。

見る者は歓喜する。

「地獄、 餓鬼、畜生、 阿修羅道」という「四悪道」 が無い。

天人、 諸々の声聞達、 および、 諸々の菩薩達が、 幾万億もの量り知れ

ないほど無数に、多数いて、 その仏国土を荘厳に飾っている。

閻浮那提金光仏の(仮の身の)寿命は、十二小劫である。

正法は、その世に、二十小劫、住んで留まる。

像法も、また、二十小劫、住んで留まる。

詩で説いて言った。 その時、 世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

諸々の 「比丘」 「出家」 達よ、 皆、 心に、 聴きなさい。

私の所説は、真実である。

この(大)迦旃延は、 まさに、 種々の妙なる好い物で、 諸仏を供養して、

仏の(肉体の)死後、七種類の宝の塔を建てる。

また、 華、 香で、 「舎利」 ` 「仏の遺骨」を供養する。

その 「最後身」で、 仏の智慧を得て、 「等正覚」、 「普遍正覚」 を成就す

る。

仏国土は清浄である。

幾万億もの量り知れないほど無数の 「衆生」 ` 「生者」を仏土へ渡して解

脱させて、皆、十方で供養される。

仏の光明に、勝ることが可能な者はいない。

その仏の称号は、閻浮金光仏と言う。

菩薩、 声聞は、 切の 有」、 「輪廻」 を断っ て、 量り知れないほど無数

にいて、その仏国土を荘厳に飾る。

その時、 世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 また、 大衆に告げた。

私は、今、あなた達に語る。

この大目犍連は、 まさに、 種々の物で、 八千の諸仏を供養 して、

敬って、 尊重して、 諸仏の(肉体の)死後、 各々の仏の塔廟を建てる。

塔廟の高さは、千由旬である。

縦の奥行きと横の広さは、まさに等しく、五百由 旬である。

塔廟は、 金、 銀、 瑠璃、硨磲、 碼碯、 真珠、 「玫瑰」、 「現在では謎の、

赤い宝石」という七種類の宝によって、 合わせて形成される。

多数の華、 「瓔珞」、 「紐状の飾り」 塗香、 抹香、 焼香、 「繒蓋」

「幢旛」によって塔廟を供養する。

この時を過ぎて以後、 まさに、 また、 二百万億の諸仏を、 また同様にして

供養して、 まさに、 多摩羅跋栴檀香仏と言う称号の仏に成ることができ得る。

劫の名前は、喜満である。

仏国土の名前は、意楽である。

その仏国土は平らで正しい。

「頗梨」、「水晶」を地と成している。

宝の樹で荘厳に飾られている。

真珠の華をまき散らしている。

あまねく清浄である。

見る者は、歓喜する。

諸々の天人、 菩薩、 声聞が多数い て、 その数は量り知れな 7 ほど無数

である。

多摩羅跋栴檀香仏の(仮の身の)寿命は、 二十四小劫である。

正法は、その世に、四十小劫、住んで留まる。

像法も、また、四十小劫、住んで留まる。

詩で説いて言った。 その時、 世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

仏にまみえて、 私 の、 この弟子、 仏道のために、 大目犍連は、 供養して、恭しく敬って、 この身を捨て終わると、 八千二百万億の諸

諸仏の所で、 常に仏道修行して、量り知れないほど無数の劫、 仏法をささげ

持って、

諸仏の(肉体の)死後、七種類の宝の塔を建て、

(諸仏の塔廟の前に)「金刹」、 「旗竿」を長く立てて表して、

華、 「伎楽」、 「音楽」によって、 諸仏の塔廟を供養して、

徐々に、 菩薩の道を十分に備え終わると、 意楽という仏国土で、 多摩羅栴檀

之香仏と言う称号の仏と成ることができ得る。

その仏の(仮の身の)寿命は、二十四劫である。

常に、天人と人の為に、仏道を演説する。

あって」、 声聞は、 「三明六通」 「恒(河)沙のようであって」、「ガンジス川の砂のように無数で 、大いなる威徳が有る。

である。 菩薩は、 無数にいて、志が固く、 精進して、 仏の智慧において皆、

住んで留まる。 多摩羅栴檀之香仏の(肉体の)死後、 正法は、 まさに、 その世に、 四十小劫、

像法も、また、同様である。

に、 私の諸々の弟子のうち、威徳を十分に備えた者の数は五百で、 未来、来世で、ことごとく、 仏に成ることができ得る」と、 まさに、 皆、 まさ

私、 および、あなた達の前世の因縁を、 私は、 いま、まさに、 説きます。

「授記する」、

「仏に成れる予言をする」。

あなた達、善く、聴きなさい。

## 化城喩品

釈迦牟尼仏は、 諸々の 「比丘」、 「出家者」 に告げた。

という名前の仏がいた。 過去、 無量、 無限なほど幾不可思議阿僧祇劫もの昔、 その時、 大通智勝仏

その(大通智勝仏の)国の名前は、好成である。

劫の名前は、大相であった。

も大いに遠い昔になっているのである。 諸々の 「比丘」、 「出家者」 よ 大通智勝仏の(肉体の)死後、 以来、 とて

落とすような物なのである。 て、東方へ千の国土を通り過ぎたら、 例えば、 「三千大千世界」に有る地を、 微細な塵のような大きさの一点を下に 仮に、 ある人が磨り潰 して墨にし

また、千の国土を通り過ぎたら、また、 一点を下に落とす。

このようにして、 転々として、 地による墨を下に落とし尽くす。

あなた達の心において、どうであろうか?

このようにして通り過ぎた諸々の国土の数を、 計算する役人、 もしくは、

計算する役人の弟子が、 最後まで知ることができ得るか? 否か?

(諸々の 「 比 丘」 ` 「出家者」 は釈迦牟尼仏に答えた。

でき得ません。

(釈迦牟尼仏は、 諸々の 「 比 丘」 ` 「出家者」 に告げた。

百千万億阿僧祇劫も超過しているのである。 人物が通り過ぎた国土を粉々にし尽くして塵にして、 諸々の 大通智勝仏の(肉体の)死後、以来、 「比丘」、 「出家者」よ、点じたり点じなかったりした、 この数を、 無量、 つの塵を一 無限なほど幾 劫とみな 例え話の

のことであるかのように観察することができるのである。 釈迦牟尼仏)は、 仏の知見の力によって、 この遠い昔のことを、 今日

詩で説いて言った。 その時、 世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

すと、 私(、 大通智勝仏という名前の 釈迦牟尼仏)が、 無量、 無限なほど幾劫もの過去の世のことを思い出 仏、 「両足尊」 がいた。

点を下に落とすような物なのである。 ある人が「力」によって「三千大千世界」を磨り潰して、 皆ことごとく墨と成して、千の国土を通り過ぎると、 この諸々の地を \_\_\_ つの塵の

このようにした諸々の点じた国土と点じなかった国土をまた粉々にし尽くし このようにして、 転々として、この諸々の塵による墨を点じ尽くして、

て塵にして、

一つの塵を一劫とみなしても、

る。 薩を、 この大通智勝仏の(肉体の)死、および、 私、 大通智勝仏の(肉体の)死後から、 今、 釈迦牟尼仏は、 大通智勝仏(の肉体)が死んだかのように見ることができるのであ )仏の 「無礙の智」、 このように、 (大通智勝仏の弟子である)声聞と菩 「妨げられない智慧」 無量なほどの劫な によって、 ので あ る。

諸々の 「比丘」、 「出家者」 よ、 まさに、 知るべきである。

達している。 「煩悩が無い」 仏 の智慧は、 清浄であるし、 「無所礙である」 細かく複雑で絶妙であるし、 ` 「妨げられない」 「無漏で 無量 の劫に通 ある」

釈迦牟尼仏は、 諸々の「比丘」 「出家者」 に告げた。

「多数の悪」を破り終わって、 その大通智勝仏は、 大通智勝仏 の(肉体の)寿命は、 本は、 道場である菩提樹の下で坐禅して、 「阿耨多羅三藐三菩提」 五百四十万億那由他劫 であっ 「無上普遍正覚」 「魔の軍」

しかし、諸仏の仏法は、目前に現れなかった。

を得ようとした。

このように、 一小劫、 そして十小劫まで、 結跏趺坐して、 身心が不動で

あった。

しかし、 諸仏の仏法は、 なお、 目前に現れなかった。

提樹の下に、 その時、 「忉利天」 高さ一由旬の の諸々の天人達は、 「獅子の座」 先んじて、 「仏の座」 大通智勝仏 を敷いた。 の為に、 菩

大通智勝仏は、 この 「獅子の座」 ` 「仏の座」 で、 「阿耨多羅三藐三菩

提」、「無上普遍正覚」を得ることができた。

梵天は、 大通智勝仏が、 一辺が百由旬の一面に、 この 「獅子の座」 多数の天の華を雨のように降らした。 ` 「仏の座」 で坐禅し 7  $\langle \cdot \rangle$ た時、 諸 々  $\mathcal{O}$ 

良い香りの風が、 その時、 吹いて来て、 しぼんだ華を吹き飛ばして、 更に

新しい華を雨のように降らした。

₽ のを捧げた。 (諸々の梵天は、 )このようにして、 絶えず、 満十小劫、 大通智勝仏に捧げ

の華を雨のように降らした。 (さらに、 諸々の梵天は、 )大通智勝仏(の肉体)が死ぬまで、 常に、 この天

天の太鼓を打ち鳴らした。 四天王天の諸々の天人達は、 大通智勝仏に捧げものを捧げるため に、 常に、

その他の諸々の天人達は、 満十小劫、 天の音楽を奏でた。

捧げた。 (さらに、 天人達は、 )大通智勝仏(の肉体)が死ぬまで、 同様の捧げ ものを

覚 と 諸々の を成就した。 諸仏の仏法が目前に現れて、 「比丘」 ` 「出家者」よ、 「阿耨多羅三藐三菩提」 大通智勝仏は、 十小劫、 坐禅し 「無上普遍正 て過ごす

その大通智勝仏には、 未だ出家してい ない時に、 十六人の子達が いた。

その大通智勝仏の長男の名前は智積と言う。

大通智勝仏の諸々の子達には、 各々、 種々の 珍し い玩具が有の つ た。

(大通智勝仏の子達は、 )「父である大通智勝仏が 『阿耨多羅三藐三菩提』

『無上普遍正覚』を成就でき得た」と聞くと、 皆、 所有していた珍し い玩具

を捨てて、大通智勝仏の所へ行った。

諸々の母達は、 泣く泣く、 従って、この大通智勝仏の子達を送っ および、

その祖父である転輪聖王と百人の大臣、

その他の百千万億人の国

民は、 の下に至った。 共に、 (大通智勝仏の子達を)囲んで、従って、 道場である菩提樹

皆ことごとく、大通智勝仏に親しみ近づきたいと欲して、

大通智勝仏に捧げものを捧げ、 恭しく敬い、 尊重し、 ほめたたえ、

菩提樹の下に到着し終わると、 頭を大通智勝仏の足につけて敬礼し

仏の周りを右回りに三周するという敬礼をし終わると、 一心に合掌して、 大

通智勝仏を仰ぎ見て、 詩をうたって、 言った。

すために、 大いなる威徳がある世尊、 無量なほど幾億年も坐禅して、 大通智勝仏は、 仏に成ることができ得た。 「衆生」、 「生者」を仏土へ渡

(大通智勝仏は、 )諸々の願いを既に十分に備えている。

善いかな。

(大通智勝仏の)「吉」 ` 「善
さ」 は無上である。

仏は、 とても希有なのである。

(大通智勝仏は、 )一度に十小劫も坐禅して、 身体、 手足を静かに安らげて

不動であった。

その大通智勝仏の心は、 常に、 あっさりとしていて、 未だかつて散乱

ことが無い。

(仏は、)最終的に、 永遠に、 (悪を)寂滅させて いる。

仏は、 )「無漏 <u>の</u> ` 「煩悩を無くす」仏法に安住してい

令 大通智勝仏が安穏として仏道を成就したのを見て、 私達は、 善い利益

を得て、 大いに喜んでいる。

「衆生」、「生者」は、常に、苦悩している。

(生者は、)盲目的であるし、導師がいない。

(生者は、 )苦を無くし尽くす「道」、 「真理」 を知らな  $\langle \cdot \rangle$ 

(生者は、)解脱を求めることを知らない。

(生者は、 )「長夜」、 「輪廻転生」で、 「悪趣」 「悪行による状態」 を

増やしてしまう。

(生者は、 )諸々の天人達の数に入ることができなくなってしまう。

(生者は、)闇から闇へと入っていってしまう。

(生者は、 )長い間、 「仏」という名前、 言葉を聞くことができない。

今、 大通智勝仏は、最上の、 安穏とさせてくれる「無漏の」、 「煩悩を無

くす」仏法を得ました。

私達、 および、天人、 人は、 最大の利益を得ることができるので す。

このため、 皆ことごとく、 頭を地につけて敬礼して、 無上に尊い者である

大通智勝仏に「帰命」、「帰依」します。

ると、 願って、 その時、 大通智勝仏に「法輪を転じること」、 皆ことごとく、 大通智勝仏の十六王子達は、 このような言葉を言った。 詩で、 「法を説くこと」を勧めて請 大通智勝仏をほめたたえ終わ

大通智勝仏の説法は、 安穏とさせてくれる所が多いはずです。

諸々の天人、 人をあわれんで、 利益をもたらしてください。

(大通智勝仏の十六王子達は、 )くり返し、 詩で説いて言っ

「世雄」、「仏」は、無双であるし、比類無い。

仏は、 )多数の幸福をもたらす善行で自らを荘厳に飾 って いる。

(仏は、)無上の智慧を得ている。

願わくば、 世間のために、 説法して、 私達、 および、 諸々の 「衆生」

「生者」を仏土へ渡して解脱させてください。

そのために、 仏 の智慧を分別して、 現して示して、 得させてくだ 3

私達が仏を得たように、 「衆生」、 「生者」も、 また、 そうなりますよう

に。

仏は、 「衆生」、 「生者」 の心の奥深 くの思い を知 つ て  $(\sqrt{}$ ・ます。

また、 仏は、 )生者の所行と道を知っています。

また、 仏は、 )生者の知力、欲望、 願望、 および、 幸福をもたらす修めて

いる善行、前世の所行を知っています。

仏は、 生者の、 ことごとくを知り終わると、 「無上の法輪を転じる」

「無上の仏法を説く」はずです。

釈迦牟尼仏は、 諸々の「比丘」 「出家者」 に告げた。

震動して、それらの国々の中間、 方の各方向 が照らすことが不能な所が、 大通智勝仏が、 の五百万億 「阿耨多羅三藐三菩提」 の諸仏 皆、 の世界は(東西南北と上下の)六種類(の方向)に 大い 「幽冥の所」、 に明るくなった。 「無上普遍正覚」 「冥界」 太陽と月の威光 を得た時、

その中 . О 「衆生」、 このような言葉を言った。 「生者」 は、 各々、 相互に見合うことができ得て、 皆

この中に、 どうして、 たちまち、 「衆生」、 「生者」が生じたのか?

(東西南北と上下の)六種類(の方向)に震動した。 また、 その国 の、 諸々の天人達の宮殿、 (大梵天にある)梵天の宮殿までも、

大いなる光が、あまねく照らして、 あまねく世界に満ちて、 諸々の天人達

の光よりも勝っていた。

を、 その時、 光明が照らして、日常の明るさの倍の明るさになった。 東方の五百万億の諸々の国土の中の、 (大梵天にある)梵天の宮殿

(東方の)諸々の梵天は、各々、このように思った。

今、宮殿の、光明は、未だかつて無い。

どんな 「因縁」、 「理由」 によって、 この相が現されて  $\langle \cdot \rangle$ るの か?

この時、 (東方の)諸々の梵天は、 集まって来て、 共に、 この事につ  $\langle \cdot \rangle$ て協

議した。

この集まっている者達の中に、 救一切という名前の一人の大いなる梵天が

11 て、 (東方の)諸々の梵天達の為に、 詩で説いて言った。

私達の諸々の宮殿の、 光明は、 未だかつて無 75

これは、どんな「因縁」、 「理由」 による物であるの か?

共に、これを探求するべきである。

「大徳」、「仏」が天に生じたのか?

仏が世間に出現したのか?

この大いなる光明は、 十方をあまねく照らして いる。

大通智勝仏が道場である菩提樹の下の いるのを見た。 の裾に諸々の天の華を盛って、 その時、 (東方の)五百万億の国土の諸々の梵天は、宮殿と共に、 共に、 西方へ行って、 「獅子の座」、 この相を探し尋ねると、 「仏の座」 に坐禅して 各々、 衣

ではない者達が、大通智勝仏を、 また、 また、大通智勝仏の十六王子達が大通智勝仏に「法輪を転じること」 諸々の天人、 龍王、 乾闥婆、 恭しく敬って、 緊那羅、 摩睺羅伽とい 囲んでい る った、 のを見た。

「法を説くこと」を請い願っているのを見た。

上に、 幾百、 すぐに、 幾千周も大通智勝仏の周りを回って敬礼して、 まき散らした。 (東方の)諸々の梵天は、 頭を大通智勝仏の足につけて敬礼して、 天の華を大通智勝仏の

げた。 (東方の諸々の梵天は、 その、まき散らされた天の華は、 )大通智勝仏の道場である菩提樹にも捧げものを捧 須弥山のように、 高く蓄積された。

その菩提樹の高さは十由旬であった。

勝仏に捧げて、 (東方の諸々の梵天は、 このような言葉を言った。 )天の華を捧げ終わると、 各々、 宮殿をこの大通智

ただ、 私達をあわれんで、 利益をもたらしてください

捧げた宮殿を、 願わ くば、 受け入れてください。

して、 その時、 詩をうたって、 (東方の)諸々の梵天は、 言った。 大通智勝仏の前で、 心に、 声を同じく

仏は、とても希有であり、会うのが難しい。

(仏は、)無量の功徳を備えている。

仏は、 )一切(の生者)を救って護ることが可能である。

(仏は、)天人、人の大いなる師である。

(仏は、)世間をあわれんでくれる。

十方の諸々の「衆生」、「生者」は、 あまねく、 皆、 利益をこうむる。

私達は、五百万億の国から来ました。

(私達が、 )深い禅定の楽しみを捨てたのは、 仏に捧げものを捧げるためで

す。

私達の前世の、幸福をもたらす善行は、 宮殿を、 とても荘厳に飾 っていま

すが、今、宮殿を仏に捧げます。

ただ、 願わくば、 あわれんで、受け入れてください。

その時、 (東方の)諸々の梵天は、 詩で大通智勝仏をほめたたえ終わると、

各々、このような言葉を言った。

生、 ただ願わくば、 「生者」を仏土へ渡して解脱させて、 大通智勝仏よ、 「法輪を転じて」 涅槃への道を開いてください。 「法を説いて」

言った。 その時、 (東方の)諸々の梵天は、 一心に、 声を同じくして、 詩で説いて

る を仏土へ渡してください。 「慈悲」 「世雄」 ` ` 「思いやり」 「両足尊」、 の力によっ 仏 ţ て、 ただ願わくば、 苦悩している 法を演説して、 「衆生」 「生者」 大いな

その時、大通智勝仏は黙って、これを許した。

喜して、 大いなる梵天は、各自、 の事を協議した。 また、 諸々の 心が踊躍 「比丘」 して、 ` 希有の心が生じて、 宮殿を光明が照らす未だかつて無い光景を見て、 「出家者」よ、 東南方の五百万億の国土の諸々の 各々、 集まって来て、 共に、 歓

梵天がい その時、 て、 この集まっている者達の中に、 諸々の梵天達の為に、 詩で説いて言った。 大悲と言う名前 の一人の大いなる

どんな 「因縁」 「理由」 によって、 この事、 この相が現されて いるの

か?

私達の諸々の宮殿の、 光明は、 未だか つて 無 

「大徳」、「仏」が天に生じたのか?

仏が世間に出現したのか?

この相を未だかつて見たことが無い。

共に、一心に、探求するべきである。

千万億の土地を通り過ぎても、 光を尋ね て、 共に、 この光の原因を探

めるべきである。

土へ渡して解脱させているのである。 多分、 これは、 仏が世に出現して、 苦しんでい る 「衆生」 「生者」 を仏

大通智勝仏が道場である菩提樹の下の に諸 いるのを見た。 その時、 々の天の華を盛って、 (東南方の)五百万億の諸々の梵天は、宮殿と共に、 共に、 西北方へ行って、 「獅子の座」 ` この相を探し尋ねると、 「仏の座」 各々、 に坐禅して 衣 の裾

ではない者達が、大通智勝仏を、 「法を説くこと」を請い願っているのを見た。 また、 また、 (大通智勝仏の)十六王子達が、 諸々の天人、 龍王、 乾闥婆、 恭しく敬って、 緊那羅、 大通智勝仏に 摩睺羅伽と 囲んでいるのを見た。 「法輪を転じること」、 7 った、

上に、 幾百、 その時、 幾千周も大通智勝仏の周りを回って敬礼して、 まき散らした。 (東南方の)諸々の梵天は、 頭を大通智勝仏の足に 天の華を大通智勝仏の つけて敬礼して、

まき散らされた天の華は、 須弥山のように、 高く蓄積された。

また、 大通智勝仏の菩提樹にも捧げものを捧げた。

天の華を捧げ終わると、 各々、 宮殿をこの大通智勝仏に捧げて、

このような言葉を言った。

ただ、 私達をあわれ んで、 利益をもたら してください

捧げた宮殿を、 願わくば、 受け入れてください。

その時、 詩をうたって、 東南方の)諸々の梵天は、 言った。 大通智勝仏の前で、 一心に、 声を同じ

る仏よ、 る仏よ、 神聖な主である仏よ、 私達は、今、 迦陵頻伽のような美しい声で「衆生」、 仏を敬礼します。 「天の中の天」 ` 「神の中の神」 「生者」を思いやる者であ ` 「真の神」 であ

仏は、 とても希有である。とても長い時間に一 度、 出現する。

百八十劫も空しく仏無しで過ぎた時、 「地獄、 餓鬼、畜生」という「三悪

諸々の天人達の数は減少してしまった。

今、大通智勝仏は、 世に出現してくれました。

道

は(悪人で)充満したし、

仏は、 「衆生」、 「生者」の為に、(正しくものを見る)眼を作ります。

仏は、 世間のものが最終的に帰って行く所の者です。

仏は、一切(の生者)を救って護ります。

仏は、「衆生」、「生者」の父です。

仏は、 (生者を)思いやり、 利益をもたらす者です。

私達は、 前世の幸福をもたらす善行によって、今、 大通智勝仏に会うこと

ができ得ました。

その時、 (東南方の)諸々の梵天は、 詩で大通智勝仏をほめたたえ終わると、

各々、

このような言葉を言った。

さい。 て」、 ただ願わ 「法を説いて」 くば、 大通智勝仏よ、 ` 「衆生」 一切(の生者)をあわれんで、 「生者」を仏土へ渡して解脱させてくだ 「法輪を転じ

言った。 その時、 (東南方の)諸々の梵天は、 心に、 声を同じくして、 詩で説 いて

者 法 大いなる神聖な者である仏よ、 を仏土へ渡して、 ` 「全てのもの」 大いなる喜びを得させてください。 の相を現して示して、苦悩している 「法輪を転じて」、 「法を説いて」 「衆生」 生

か、 が)減少するし、 「衆生」、 もしくは、 「生者」が、この仏法を聞けば、 天に生じるので、 忍耐強く善行を行う者は利益を増やすことができます。 (地獄といった)諸々の 「 道 、 「悪道」 「真理」 を会得する は(悪人の数

その時、 大通智勝仏は、 黙って、 これを許した。

事を協議した。 いなる梵天は、 また、 心が踊躍 諸々の して、 各自、 「比丘」、 宮殿を光明が照らす未だかつて無い光景を見て、 希有の心が生じて、 「出家者」よ、 各々、 南方の五百万億の国土の諸々の大 集まって来て、 共に、 歓喜 この

どんな「因縁」 「理由」 によって、 私達の宮殿に、 この光が有るのか?

諸々の梵天達の為に、 の集ま っている者達の中 詩で説いて言った。 に、 妙法と言う名前の 人の大いなる梵天がい

私達の諸々 の宮殿を、 光明  $\tilde{O}$ 非常な威光が照らして V

これは、「因縁」、「理由」が有る。

この相を探求するべきである。

幾百、 幾千劫を過ぎても、 この相を未だかつて見たことが無い。

「大徳」、「仏」が天に生じたのか?

仏が世間に出現したのか?

勝仏が道場である菩提樹の下の 諸々の天の華を盛って、 を見た。 その時、 (南方の)五百万億の諸々の梵天は、 共に北方へ行って、この相を探し尋ねると、 「獅子の座」 ` 宮殿と共に、 「仏の座」 に坐禅しているの 各々、 衣の裾 に 大通智

ではない また、 諸々の天人、 大通智勝仏の十六王子が、大通智勝仏に、 者達が、 大通智勝仏を、 龍王、乾闥婆、緊那羅、 恭しく敬って、 摩睺羅伽といった、 囲 んでい 「法輪を転じること」 るのを見た。 人と、 人

「法を説くこと」を請い願っているのを見た。

幾百、 その時、 幾千周も大通智勝仏の周りを回って敬礼して、 まき散らした。 (南方の)諸々の梵天は、 頭を大通智勝仏の足につけて敬礼して、 天の華を大通智勝仏の

まき散らされた天の華は、 須弥山のように、 高く蓄積された。

智勝仏に捧げて、 また、 (南方の諸々の梵天は、)天の華を捧げ終わると、 (南方の諸々の梵天は、 )大通智勝仏の菩提樹にも捧げものを捧げた。 各々、 宮殿を、 この大通

このような言葉を言った。

ただ、 私達をあわれ んで、 利益をもたら してください

捧げた宮殿を、 願わくば、 受け入れてください。

して、 その時、 詩をうたって、 (南方の)諸々の梵天は、 言った。 大通智勝仏の前で、 一心に、 声を同じく

仏は、会うのが、とても難しい。

うことができ得た。 諸々の煩悩を打ち破った者である仏に、 百三十劫を過ぎて、 令 一度、 会

諸々の飢え渇いていた「衆生」、 「生者」 が、 法という雨によって満たさ

れているのは、未だかつて見たことが無い。

無量の知恵者である仏は、 「三千年に一度、 咲く」 と言われる優曇波羅華

のように会うのが難しい。

今日、仏に会えた。

私達の諸々の宮殿は、 (仏の)光をこうむっ て荘厳に飾 られて

大通智勝仏よ、大いなる「慈悲」、 「思いやり」で、 ただ願わくば、 宮殿

という捧げ物を受け入れてください。

各々、 その時、 このような言葉を言った。 (南方の)諸々の梵天は、 詩で大通智勝仏をほめたたえ終わると、

皆に、 の世間の諸々の天人、 ただ願わくば、 安穏を獲得させて、 大通智勝仏よ、 魔、 梵天、 仏土へ渡して、 「沙門」 「法輪を転じて」、 ` 解脱でき得させてください。 「出家者」 「法を説いて」、 バラモンとい った 切

言った。 その時、 (南方の)諸々の梵天は、 一心に、 声を同じくして、 詩をうたって、

ただ願わくば、 天人と人の無上の尊い者である仏よ、

「無上の法輪を転じて」、 「無上の法を説いて」

「大いなる法という太鼓を打ち鳴らして」、 「大いなる法を説いて」

大いなる法螺貝のラッパを吹いて、

大いなる法という雨をあまねく、 雨のように降らして、

量り知れないほど無数の「衆生」、 「生者」を仏土へ渡してくださ ()

私達は、 皆ことごとく、 仏に帰依して、 深遠な「音」、 「仏の教え」 を演

説してくれることを請い願います。

その時、 大通智勝仏は、 黙って、 これを許した。

西南方から下方までの梵天も、 また、 同様であった。

歓喜して、 とまっている宮殿を、 その時、 の事を協議した。 心が踊躍して、 上方の五百万億の 光明の威光が照らす未だかつて無い光景を自ら見て、 希有の心が生じて、 国土の諸々 の大い 各々、 なる梵天は、 集まって来て、 皆ことごとく、 共に、

どんな 「因縁」 「理由」 によって、 私達の宮殿には、 この光明が有るの

か ?

て、 諸々の梵天達の為に、 の集まっている者達の中に、 詩で説いて言った。 尸棄と言う名前の 人の大いなる梵天が (J

どんな 「因縁」、 「理由」によって、 私達の諸々の宮殿を、 威徳の光

明が照らして荘厳に飾って、 未だかつて無い 0) か

このような妙なる相は、未だかつて見聞きしたことが無 15

「大徳」、「仏」が天に生じたのか?

仏が世間に出現したのか?

諸々 るのを見た。 通智勝仏が道場である菩提樹の下の その時、 の天の華を盛って、 (上方の)五百万億の諸々の梵天は、 共に下方へ行って、 「獅子の座」 この相を探し尋ねてみると、 宮殿と共に、 ` 「仏の座」 各々、 に坐禅してい 衣の裾に

ではない者達が、大通智勝仏を、 また、 また、大通智勝仏の十六王子が、大通智勝仏に「法輪を転じること」 諸々の天人、 龍王、 乾闥婆、 恭しく敬って、 緊那羅、 摩睺羅伽と 囲んでい る  $\langle \cdot \rangle$ った、 のを見た。

幾百、 その時、 幾千周も大通智勝仏の周りを回って敬礼して、 (上方の)諸々の梵天は、 頭を大通智勝仏の足につけて敬礼して、 天の華を大通智勝仏の

「法を説くこと」を請

い願っているのを見た。

上に、まき散らした。

まき散らされた天の華は、 須弥山のように、 高く蓄積された。

また、 大通智勝仏の菩提樹にも捧げものを捧げた。

智勝仏に捧げて (上方の諸 々の梵天は、)天の華を捧げ終わると、各々、 宮殿を、 この大通

このような言葉を言った。

ただ、 私達をあわれんで、 利益をもたらしてください

捧げた宮殿を、 願わくば、 受け入れてください。

て、 その時、 詩をうたって、 (上方の)諸々の梵天は、 言った。 大通智勝仏 の前で、 心に、 声を同じく

善いかな。

救世の神聖な尊い者達、 諸仏は、三界という牢獄から、 つとめて、 諸々の

「衆生」 「生者」を救い出すことが可能です。

普遍の智慧がある天人と人の無上の尊い者である仏は、 群萌」 生

者」をあわれんで、甘露のように甘い法への門を開いて、 切の(生)者を広

く仏土へ渡すことが可能です。

昔、 量り知れないほど無数の劫、 空しく時が過ぎて、 仏が未だ出現しな

かった時、

十方は、常に、闇であるし、暗かったし、

「三悪道」(の悪人)は増長してしまったし、

「阿修羅道」も、また、(悪人が)盛んであったし、

諸々の天人達は、 「うたた」 ` 「とても」減って、 死んで、 多数が、 悪

道」に堕ちてしまったし、

仏に従って仏法を聞くことができなかったし、

常に、悪事を行ってしまったし、

色形、 および、 智慧、これらが皆、 減少してしまったし、

罪業の因縁のために、 安楽、 および、安楽な想いを失ってしまったし、

邪悪な見解によるものに留まってしまったし、

善い規則を知らなかったし、

仏の化の導きをこうむれず、 常に、 「悪道」 に堕ちてしまった。

仏は、世間(を正しく見る)眼を作る。

(仏は、)とても長い間に(一度、)出現する。

仏は、 )諸々の「衆生」、 「生者」をあわれんで、 世間に出現して、 超越

して、(無上普遍)正覚を成就する。

私達は、とても喜んでいます。

また、(上方の梵天以外の)他の一切の生者達も、(大通智勝仏が仏に成った

という)未だかつて無いことを喜んで、 ほめたたえています。

私達の諸々の宮殿は、(仏の)光をこうむって、 荘厳に飾られています。

今、宮殿を、大通智勝仏に捧げます。

ただ、あわれんで、受け入れてください。

願わくば、 この功徳を、 一切(の生者)に、 あまねく及ぼして、 私達(、 上方

の梵天)と「衆生」、 「生者」が皆、共に、仏道を成就できますように。

終わると、 その時、 各々、 (上方の)五百万億の諸々の梵天は、 大通智勝仏に言った。 詩で大通智勝仏をほめたたえ

さい。 の安穏をもたらしてください。多数の(生)者を仏土へ渡して解脱させてくだ ただ願わくば、 大通智勝仏よ、 「法輪を転じて」、 「法を説いて」、

その時、 (上方の)諸々の梵天は、 詩で説いて言った。

仏よ、 「法輪を転じてください」、 「法を説いてください」 0

「甘露のように甘い法という太鼓を打ち鳴らしてください」 ` 「甘露のよ

うに甘い法を説いてください」。

苦悩している 「衆生」、「生者」を仏土へ渡してください

「涅槃」、 「(悪の)寂滅」への道を開示してください。

ただ願わくば、 私達の請願を受け入れて、 大いなる細か く複雑で絶妙な

音 「仏の教え」をあわれんでください。 量り知れないほど無数の劫、

修習してきている仏法を説明してください。

願を受け入れて、即時、 「法輪を転じた」 その時、 大通智勝仏は、 「法を説いた」。 「三転十二行相」、 十方の諸々の梵天の請願、 「四諦」 および、 「苦集滅道」という 十六王子の請

とが不可能な法である」 「出家者」 「三転十二行相」、 、バラモン、 「四諦」、「苦集滅道」 天人、 ` 「説くことが不可能な法である」 魔、梵天、 他の世間のものには、 は、 (仏ではない) 「沙門」 「転じるこ

「三転十二行相」、 「四諦」、 「苦集滅道」とは、 次のような物である。

(この世の全てのものは、)苦しみである。

(執着によって、)苦しみを集めてしまっている。

苦しみを滅ぼすことができる。

(「八正道」という)苦しみを滅ぼす道がある。

また、 (大通智勝仏は、)「十二因縁」 という法を広く説 いた。

(「十二因縁」とは、次のような物である。

「無明」が、「行」の原因である。

「行」が、「識」の原因である。

「識」が、「名色」の原因である。

「名色」が、「六入」の原因である。

「六入」が、「触」の原因である。

「触」が、「受」の原因である。

「受」が、「愛」、「愛着」の原因である。

「愛」、「愛着」が、「取」の原因である。

「取」が、「有」の原因である。

「有」が、「生」の原因である。

が、 「老死」という憂悲、 苦悩の原因である。

「無明」が滅べば、「行」も滅ぶ。

「行」が滅べば、「識」も滅ぶ。

「識」が滅べば、「名色」も滅ぶ。

「名色」が滅べば、「六入」も滅ぶ。

「六入」が滅べば、「触」も滅ぶ。

「触」が滅べば、「受」も滅ぶ。

「受」が滅べば、「愛」、「愛着」も滅ぶ。

「愛」、「愛着」が滅べば、「取」も滅ぶ。

「取」が滅べば、「有」も滅ぶ。

「有」が滅べば、「生」も滅ぶ。

が滅べば、 「老死」という憂悲、 苦悩も滅ぶ。

通を得て の人が一 大通智勝仏が天人、 切の から心が解脱することができ得て皆、 「八解脱」を備えた。 「法」、 人の大衆の中で、 「もの」を「受」 この法を説いた時、 しないことによって諸々の 深い妙なる 「禅定」と三明六 六百万億那由他

達も、 漏 第二、第三、第四の説法の時、 また、 「煩悩」から心が解脱することができ得た。 一切の 「法」、「もの」を「受」しないことによって諸々の 千万億恒河沙那由他 0) 「衆生」 「生者」

れないほど無数になった。 この時より以後、 諸々の声聞の段階の者達の数は、 無限なほど、 は か ŋ 知

弥 その時、 「未成年の出家者」と成った。 大通智勝仏の十六王子は皆、 まだ幼かったため、 出家して 沙沙

明で、 浄に仏道修行して、 (大通智勝仏の十六王子は、 共に大通智勝仏に言った。 (前世で)既にかつて百千万億の諸仏に捧げものを捧げてきていて、 「阿耨多羅三藐三菩提」、 )諸々の 根」、 「能力」 「仏に成ること」を求めてい が利発で、 智慧が 聡

聞の段階の者達は皆、 大通智勝仏よ、 この諸々の幾千万億もの量り 既に声聞の段階を成就しています。 知れ な 7 ほど無数の高徳な声

めの法」を説 大通智勝仏よ、 くべきです。 私達の為に、 「阿耨多羅三藐三菩提の法」 ` 「仏に成るた

私達は、 聞き終わったら、 皆で共に、 修学します。

大通智勝仏よ、 私達は、 仏の知見を得ようと志願して  $\langle \cdot \rangle$ ・ます。

(私達の)心の奥深くの思いは、 大通智勝仏、 御自身が明らかに御存知のは

ずです。

智勝仏の十六王子が出家するのを見た。 その時、 (祖父である)転輪聖王が率い ている者達の中の八万億人は、 大通

また、八万億人は、自身の出家を、求めた。

転輪聖王は、八万億人の出家を許した。

女と在家信者の男女」の中で、 王子の請願を受け入れて、二万劫が過ぎ終わると、 その時、 この大通智勝仏は、 「沙弥」 「妙法蓮華」 ` 「未成年の出家者」 ` 「教菩薩法」 「四衆」 ` に成った十六 「出家者の男 「仏所護念」

んで、 耨多羅三藐三菩提」、 大通智勝仏が、 通達して利益を得た。 この経を説き終わると、 「無上普遍正覚」のために、 十六王子である十六沙弥は、 皆、 共に、 受持して、 呵 読

という名前の、

この大乗経を説いた。

とく、 大通智勝仏が、この経を説い 信じて受け入れた。 · た 時、 十六菩薩である十六沙弥は、 皆ことご

声聞の段階の者達の中にも、 また、 信じて理解する者達が いた。

幾千万億種類もの、 その他の 「衆生」、 「生者」 達は、 皆、 疑惑を生じて

しまった。

大通智勝仏は、 この経を八千劫、 説いて、 未だかつて止めたことが 無か つ

禅定に留まった。 大通智勝仏は、 この経を説き終わると、 静かな部屋に入って、 八万四千劫、

かに禅定しているのを知って、 この時、 十六菩薩である十六沙弥は、大通智勝仏が静かな部屋に入って静 各々、法座に昇って、 説法した。

億那由他恒河沙の 起こさせた。 喜ばせて、 者の男女」の為に、 また、十六菩薩は、 「阿耨多羅三藐三菩提」、 「衆生」、「生者」達を仏土へ渡して、 妙なる法華経を広く説いて分別して、 八万四千劫、 「四(部)衆」、 「無上普遍正覚」を志して求める心を 「出家者の男女と在家信 各々、皆、六百万 利益を教示して、

て、 く告げた。 大通智勝仏は、 安らかに、 「詳らかに」 八万四千劫を過ぎ終わると、三昧より起きて、 ` 「はっきりと」 坐禅して、 大衆に、 法座 へ行っ あまね

この十六菩薩である十六沙弥は、 とても希有な のである。

十六菩薩には、 諸々の 根」、 「能力」 があっ て、 仏法に通じて利益を得

ているほどである。

十六菩薩は、智慧が、聡明である。

十六菩薩は、 (前世で)既にかつて幾千万億の数もの量り知れないほど無数

の諸仏に捧げものを捧げてきている。

十六菩薩は、 諸仏 の所で、 常に、 仏道修行してきている。

十六菩薩は、 仏の智慧を受持して、 開示して、 「衆生」、 「生者」 をその

仏の智慧の中に引き入れている。

あなた達は、 皆、 何度でも、 十六菩薩に親しみ近づいて捧げものを捧げる

べきである。

理由は何か? (と言うと、)

藐三菩提」 所説の経の法を信じて受持して破らず守れば、 もし、 声聞と「辟支仏」、 「無上普遍正覚」 「独覚」と諸々の菩薩が能く、 の仏の智慧を得る。 この・ 人達は皆、 この十六菩薩の 一阿耨多羅三

釈迦牟尼仏は、 諸々の 「比丘」、 「出家者」 に告げた。

この十六菩薩は、 常に、この妙法蓮華経を説くことを願 つた。

は生から生へ十六菩薩と共に生きて、 ことごとく皆、 十六菩薩が各々化して導いた六百万億那由他恒河沙の 信じて理解した。 その十六菩薩に従って仏法を聞いて、 「衆生」 「生者」

の諸仏に会うことができ得て、 (十六菩薩の一人であった私、 今も尽きることが無 釈迦牟尼仏は、)この因縁によって、  $\langle \cdot \rangle$ のである。 四万億

がいて、 現在も、 提を得て」 諸々の この大通智勝仏の弟子である十六沙弥は、 眷属としているのである。 説法していて、 「比丘」、 「無上普遍正覚を得て」、 「出家者」よ、私、 幾百千万億もの量り知れないほど無数の菩薩と声聞 釈迦牟尼仏は、 「仏に成って」 今は、 皆、 令 「阿耨多羅三藐三菩 十方の仏国土で、 あなた達に語る。

その十六沙弥のうち二人の沙弥は、 東方で、 仏と成っ 7 いる。

人目は、 阿閦仏という名前であり、 歓喜国にいる。

二人目は、須弥頂仏という名前である。

十六沙弥のうち二人の沙弥が、 東南方の二人の仏である。

一人目は、獅子音仏という名前である。

二人目は、獅子相仏という名前である。

十六沙弥のうち二人の沙弥が、 南方の二人の仏である。

一人目は、虚空住仏という名前である。

二人目は、常滅仏という名前である。

十六沙弥のうち二人の沙弥が、西南方の二人の仏である。

一人目は、帝相仏という名前である。

二人目は、梵相仏という名前である。

十六沙弥のうち二人の沙弥が、 西方の二人の仏である。

一人目は、阿弥陀仏という名前である。

二人目は、 度一切世間苦悩仏という名前である。

十六沙弥のうち二人の沙弥が、 西北方の二人の仏である。

人目は、 多摩羅跋栴檀香神通仏という名前である。

二人目は、須弥相仏という名前である。

十六沙弥のうち二人の沙弥が、北方の二人の仏である。

一人目は、雲自在仏という名前である。

二人目は、雲自在王仏という名前である。

十六沙弥のうち一人の沙弥が、 東北方の仏であり、 壊一切世間怖畏仏とい

う名前である。

十六沙弥のうち第十六番目が、 私、 釈迦牟尼仏であり、 「娑婆」 「この

世 で「阿耨多羅三藐三菩提」、 「無上普遍正覚」を成就して仏に成った。

諸々の 「比丘」、 「出家者」 よ 私達、 十六人の仏が、十六沙弥であった

各々教化した幾百千万億恒河沙もの量り知れないほど無数の 「衆生」、

「生者」が、 私達に従って仏法を聞いているのは、 「阿耨多羅三藐三菩提」

「無上普遍正覚」の為である。

この諸々の 「衆生」 ` 「生者」 には、 今でも声聞の境地に留まっ て いる者

がいる。

私 釈迦牟尼仏は、 常に、 ح の諸々 0) 人達に、 「阿耨多羅三藐三菩提」

「無上普遍正覚」を教化している。

この諸々の人達は、 この法によって、 徐々に、 仏道へ入る。

理由は、何か? (と言うと、)

仏の智慧は、 信じることが難しいし、 理解することが難 , ,

世の声聞 り知れな 「出家者」 釈迦牟尼仏達が、  $\langle \cdot \rangle$ 0) が弟子な なのである ほど無数の 0) その十六沙弥であ である。 し、また、 「衆生」、 私、 「生者」 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後の未来、 った時に化して導 が、 あなた達、 7 諸々の た幾恒河沙 「比丘」 ₽ の量 来

菩薩の所行を覚知せず、 (,) う誤っ 私 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 た想いを生じてしまって 自ら「所得している功徳によって悪を滅度した」 「涅槃」 ある弟子は、 ` 「煩悩の寂静」に入ってとど この経を聞くことが無くて、 と

まってしまう。(しかし、)

槃 この 智慧を求めて、 私、 釈迦牟尼仏が他国で仏に成って更に釈迦牟尼仏とは異なる名前 「煩悩の寂静」 「悪を滅度した」 この経を聞くことができ得る。 に入ってとどまってしまっていても、 という誤っ た想いを生じてしま って この他国で仏 7 7 でも、 涅  $\mathcal{O}$ 

仏乗によってのみ、 真の 「悪の滅度」 を得ることができる 0) で あ

(仏乗以外に)更に他の乗は無い のである。 (実は、 声聞乗、 独覚乗は仏乗の

一部なのである。)

ただし、 諸仏の 「方便」 ` 「便宜的な方法」 の説法を除く。

諸々の 「比丘」、 「出家者」よ、 もし仏が 「真の 『涅槃』 ` 『悪の寂滅』

をもたらす時が到来した」と自ら知れば、

仏は、 法」、 また、 の経を説くのである。 諸々の菩薩、 仏の弟子達も、 「仏法」 に明らかに通達していて、 および、 また、 声聞達を集めて、 清浄で、 信じて理解する力が堅固 禅定に深く入ることができれば、 菩薩、 独覚、 声聞の為に、 で、 空 0 ے

の滅度」を得ることができるのである。 世間には唯一無二の仏乗だけが存在していて、 仏乗によって 0) み真の 悪

唯一、 仏乗のみが真の 「悪の滅度」を得させるのである。

「比丘」、 「出家者」 よ、まさに、 知るべきである

入って、 入れる。 () てしまっていて、生者が「五欲」、「五感の欲望」 これらの るのを知って、これらの生者のために、 仏は、 その生者の志が 「方便」、 人達は、 「便宜的な方法」 「涅槃」、 「小法」、 「煩悩の寂静」を、 「中途半端の法」 で、 「涅槃」 「衆生」、 に深く執着してしまって もし聞けば、 「生者」 「煩悩の寂静」を説く。 「矮小な物」 の性質に深く 信じて受け を願っ

い場所である、 例えば、 空しく、 五百由. 地平線で道が絶えていて果てが見えず、 旬もの険し  $\langle \cdot \rangle$ 困難な悪路の道があって、 無人で、 恐ろし

聡明で智慧に明らかに通達していて、 ŋ この道を通り過ぎて、 と欲する、 す る相を善く知っ 一人の導師がいるような物なのである。 て 珍しい宝の場所へ至ろうと欲する、 いて、 人々を率い 険しい道の通じていたり塞が て導  $\langle \cdot \rangle$ て、 この難所を通り過ぎたい 多数の者達が っていた いて、

率 V られて いる人々は、 途中で、 怠けて、 心を後退させて、 導師に言った。

私達の疲れは極限に達しているし、 恐ろしいので、 前進することが不可能

です。

前途は、なお遠いです。

今、後退して、元に戻りたいと欲します。

ように思った。 導師には諸々の 「方便」 「便宜的な方法」 が多数あって、 導師は、 この

てて、 これらの人々は、 後退して、 元に戻りたいと欲するのか? あわれむべき人々で、 どうして、 大いなる珍しい宝を捨

道中の三百由旬を過ぎたあたりに、 に告げて言った。 導師は、 このように思うと、 「方便」、 一つの仮の城を化生させて作って、 「便宜的な方法」 の力で、 険しい 人々

あなた達、怖れることなかれ。

後退して元に戻ることなかれ。

令 この大いなる城の中で休むことが可能であり、 思い通りに休むことが

できる。

もし、 この城に入れば、 快く安穏となることができ得る。

また、 もし前進して宝の場所へ至ることが可能になったら、 可能である。 この城を去ることも、

て無いことをほめたたえて、 この時、 疲れが極限に達していた人々は、 言った。 心が大いに歓喜して、 未だかつ

私達は、 令、 この悪路の道を免れて、 快く安穏となることができ得る。

ここで、 という誤った想いを生じてしまって、 人々は、 前進して、 仮の城に入って、 安穏な想いを生じた。 「既に仏土 ŋ 0

を知ると、 その時、 導師は、 仮の城を隠して、 ح の人々 人々に語って言った。 が既に休むことができ得て疲れ が無く成っ たの

あなた達、城を去って、来なさい。

宝の場所は、近くにある。

物なのである。 向こうの大いなる城は、 私が化生させて作った物で、 休ませるためだけの

諸々の 「比丘」、 「出家者」よ、 仏も、 また、 同様なのである。

あるし、 生死の煩悩という悪路の道は険しく困難で長く遠いが、 私、 釈迦牟尼仏は、 仏土へ渡るべきであると知っている。 今、 あなた達の為に、 大い なる導師と成って、 脱出して去るべきで 諸 々の

思った。 とを欲しないし、 「衆生」 仏に親しみ近づくことを欲しないので、 「生者」 が、 ただ、 唯 の仏乗を聞けば、 仏は、 仏にまみえるこ このように

き得るのである。 長く遠く、 長い間、 精勤して苦しみを受けて、 成就することがで

便」、 いう)二つの 仏は、 「便宜的な方法」の力で、 この生者の心が、 「涅槃」、 「煩悩の寂静」を説いた。 ひるむし、 途中で休ませるために、 弱 いし、 下劣であるのを知っ (声聞乗と独覚乗と 方

しまったら、 もし 「衆生」、 仏は、 その時、 「生者」 が(声聞乗と独覚乗という)二つの境地に留まっ 生者の為に、このように説く。 7

あなた達は、所作を未だわきまえていない。

である。 あなた達が留まっている(声聞乗と独覚乗という)境地は、 仏の智慧に近い

0)

るはずである。 「涅槃」 得ている 「涅槃」、 「煩悩の寂静」は真実の 「煩悩 の寂静」を観察して数えて量れば、 「涅槃」 「悪の寂滅」ではないとわ 得 7 7 か

乗を三段階に分別して説いただけの物なのである。 声聞乗と独覚乗とは、 仏が「方便」、 「便宜的な方法」 の力で、 唯一 の仏

うな物なのであるし、 例え話 の導師が、 休ませるために、 大いなる仮の城を化生させて作っ たよ

例え話の導師が、 の人々に告げて、 例え話の人々が既に休み終わっ このように言うような物なのである。 て いるのを知ると、 例え話

宝の場所は、近くにある。

この仮の城は、真実の物ではない。

私が、 仮に一時的に化生させて作っただけの物なのである。

いて言った。 その時、 釈迦牟尼仏は、 < り返し、 この意義を話したい と欲して、 詩で説

れず、 大通智勝仏は十劫、 仏道を成就することができ得なか 道場である菩提樹の下で坐禅したが、 った。 仏法は目前 に現

この大通智勝仏に捧げた。 諸々の天人、 龍王、 阿修羅達などは、 常に、 天の華を雨のように降らして、

演奏した。 諸々の天人は、 天の太鼓を打ち鳴らしたし、 多数の 「伎楽」 ` 「音楽」 を

うに降らした 良い香りの風が、 しぼんだ華を吹き飛ばして、 更に新し 7 好 7 華を雨 のよ

大通智勝仏は、 十小劫を過ぎ終わると、 仏道を成就することができ得た。

諸々の天人、 および、 世の人々は、 皆、 心が踊躍 した。

この大通智勝仏の十六人の子達は、 皆、 その千万億人の眷属と共に、 大通

智勝仏を囲んだ。

を大通智勝仏の足につけて敬礼して、 「法を説くこと」を請い願って、 大通智勝仏の十六人の子達は、 言った。 共に、 大通智勝仏が 大通智勝仏 の所 「法輪を転じること」 ^ 行 つ て至る と ` 頭

神聖なる獅子である仏よ、 法という雨で、 私達、 および、 切の生者を満

仏に会うのは、とても難したしてください。

(,

仏は、とても長い時間に一度、現れる。

仏は、 「群生」、 「生者」 を悟らせるために、 一切のものを震動させる。

照らしたのは、 さて、 東方の諸世界の五百万億の国の梵天の宮殿を、 未だかつて無いことであった。 (大通智勝仏 (の)光が

た。 至って、 「法輪を転じること」、 (東方の)諸々の梵天は、 天の華をまき散らして捧げて、また、 「法を説くこと」を請い願って、 この相を見て尋ねて行って、 宮殿を捧げて、 大通智勝仏 詩で、 大通智勝仏に ほめたたえ の所

け入れたが、 大通智勝仏は、 黙って坐禅していた。 時が未だ到来していないことを知っていたので、 請願を受

また、 を転じること」 (東方以外の)三方、 同様で、 天の華をまき散らして、宮殿を捧げて、 「法を説くこと」を請い願って、 および、 「四維」 四隅」 と上下の諸々 言った。 大通智勝仏に の梵天

仏に会うのは、とても難しい。

門を広く開いて、 <u>い</u> 願わくば、 大いなる「慈悲」、 無上の 「法輪を転じてください」 「思いやり」 で、 甘露のように甘い法への 「法を説いてくださ

この 無量の 人達の為に、 知恵者である仏 種々の法、 の、 大通智勝仏は、 四諦」 ` 「十二因縁」 この 人達の請願を受け入れ を説いて言っ

「無明」 から 「老死」 へ至るが、 老死」 の原因は 生 なのである。

このような生者の過ち、 患いを、 あなた達は、 まさに、 知るべきである。

この法を説 皆、 いた時、 阿羅漢に成った。 六百万億垓の者達は、 諸々の苦しみの境地を無くし尽

ように無数な」 第二の説法 の時、 者達も、また、 幾千万もの 「恒(河)沙のような」、 「諸法」、 「全てのもの」を「受」 「ガンジス川 しないこ  $\mathcal{O}$ 

とによって、 阿羅漢に成ることができ得た。

者 その時、 これより後、 幾万億劫、 と成って、 言った。 大通智勝仏の十六王子は、出家して、 皆、 数えても、最後まで数えることは不可能なほどであった 道」、 共に、 「真理」を会得した者の数は量り知 この大通智勝仏に大乗の法を演説することを請い 「沙弥」、 れな 「未成年の出家 7 ほ ど無数

私達、 およ び、 従者を営んでいる人達は、 皆、 仏道を成就

願わくば、 仏のように、 無上の清浄な慧眼を得たい。

真実の法、 川の砂のように無数な」 種々の諸々の譬喩で、 大通智勝仏は、 菩薩の所行と道を分別して、 十六人の子達の心と前世の所行を知 「六波羅蜜」、および、 詩である、 この法華経を説 「恒(河)沙のような」、 諸々の神通の事を説いたし、 いた。 つ て、 0 「ガンジス 因縁、

に一箇所で八万四千劫、 この大通智勝仏は法華経を説き終わると静かな部屋で禅定に入って、 坐禅した。 心

たし、 て、 この諸々の十六沙弥達は、 幾億もの量り知れないほど無数の生者達の為に、 各々法座に坐って、 この大乗経を説いた。 大通智勝仏が禅定から未だ出 仏の無上の智慧を説い 7 いな 7 のを知っ

を助けた。 十六沙弥は、 大通智勝仏の(肉体の)死後、 仏法を説いて、 仏法 の化の導き

河沙いた。 十六沙弥の各々が仏土へ渡した諸々の 「衆生」 ` 「生者」 は、 六百万億恒

諸々の仏土に この大通智勝仏の(肉体の)死後、これらの諸々の仏法を聞いた者達は、 いて、 師と共に生きた。

遍正覚を成就することができ得ている」、 この十六沙弥は、 仏道修行を十分に備えて、今現在、 「仏に成ることができ得ている」 十方で各々 「無上普

その時の仏法を聞

いた者達は各々、

諸仏

の所に

いる。

教化されていく。 それらのうち、 声聞の段階に留まっている者達は、 仏道によっ て、 徐々に

私、 釈迦牟尼仏は、 十六人の仏達の数に入っ 7  $\langle \cdot \rangle$ る のであ る。

かつても、 また、あなた達の為に、 説法したのである。

このため、 「方便」、 「便宜的な方法」で、 あなた達を引き入れて仏 i の 智

慧へ向かわせているのである。

釈迦牟尼仏は、 この本の因縁によって、 令 法華経を説い て、 あなた

達を仏への道(、仏乗)へ引き入れるのである。

慎んで、驚きや恐れを懐くなかれ。

食物が無 例えば、 \ \ \ 遠い 人には恐ろしい場所である、 地平線に絶えていて果てが見えない、 険しい悪路の道のような物なので 有毒生物が多い、 飲

ある。

幾千万もの無数の人達が、 この険しい道を通り過ぎようと欲している。

その道は、とても空しく、長い。

五百由旬の道を通り過ぎた先に、 人の導師 が 7 る。

導師は、理解力が強いし、

智慧が有るし、

心が決定的に、はっきりとしているし、

険しい道にいるし、

多数の困難から生者を救う。

人々は、皆、疲れて、導師に言った。

私達は、 令 力が鈍り不足しました。 (疲れました。

ここで、後退して、元に戻りたいと欲します。

導師は、このように思った。

この人々は、 とても、 あわれむべき人々で、 どうして、 後退して、 元に戻

りたいと欲して、大いなる珍しい宝を失おうとするのか?

導師は、 ただちに、 「方便」、 「便宜的な方法」 を思い つ いて、 神通力で

設けて、大いなる仮の城を化生させて作った。

仮の城は、諸々の建物で荘厳に飾られている。

仮の城の周囲には、庭園の林が有る。

仮の城には、 水路の流れ、 および、 水浴びできる池がある。

仮の城には、何重もの門がある。

仮の城には、高い建物がある。

男女は皆、仮の城に満たされた。

導師は、 この仮の城を化生させて作り終わると、 人々を慰めて、 言っ

恐れるなかれ。

あなた達は、 この城に入っ て、 各々、 思い通りにできます。

人々は、 入城すると、 皆、 心が大いに歓喜して、 安穏な想いを生じて、 自

ら、誤って、言った。

既に仏土へ渡り終わることができ得た。

導師は、 人々が休み終わっ たと知ると、 人々を集めて、 言った。

あなた達、前進しなさい。

これは化生させて作った仮の城でしかないのです。

私は、 あなた達の疲れが極限に達して、 途中で、 後退して、 元に戻りたい

と欲する場面を見ました。

そのため、 「方便」、 「便宜的な方法」 の力で、 仮に、 この城を化生させ

て作ったのです。

あなた達は、 今 精進に勤めて、 共に、 宝の場所へ至りましょう。

私、釈迦牟尼仏も、また、同様なのである。

見た。 怠けて、 私 釈迦牟尼仏は、 生死の煩悩の諸々の険しい道から仏土へ渡ることができない場面を 一切の生者の導師と成って、 諸々の求道者が、 途中で、

独覚乗という二つの)「涅槃」、 そのため、 「方便」 、「便宜的な方法」 「煩悩の寂静」を説いて、 の力で、 休ませる為に、 言った。 (声聞乗と

あなた達は、苦しみを滅ぼした。

所作を皆、既に、わきまえている。

のを知って、 仏は、 大衆が 大衆を集めて、 「涅槃」 「煩悩 大衆の為に、 の寂静」に到達して皆、 真実の法を説く。 阿羅漢を会得した

別して、三乗と説く。 諸仏は、 「方便」、 「便宜的な方法」の力で、 (唯一の仏乗を三段階に)分

しかし、 実は、 唯一の仏乗だけが存在するのである。

休ませる場所、 境地とするために、 声聞乗と独覚乗という二つを説いたの

である。

今、あなた達の為に、真実を説く。

あなた達が得ている 「涅槃」、 「煩悩の寂静」 は、 真実の悪の滅ではな (J

のである。

仏の一切の智慧の為に、まさに、大いに精進する心を起こすべきである。

あなた達、 仏の 一切の智慧、 一十力 などの仏法を証して、 仏の三十二相

を備えたら、 (仏に成ったら、)それが、 真実の悪の滅なのである。

諸仏という導師は、 休ませる為に、 「涅槃」 「煩悩の寂静」を説くので

ある。

知ると、仏の智慧へと引き入れるのである。

## 五百弟子受記品

「便宜的な方法」の その時、 富楼那弥多羅尼子は、 「随宜の」、 釈迦牟尼仏より、 「相手に応じた」 説法を聞いて、 この智慧の 「方便」

また、 を授けた」、 (釈迦牟尼仏が、)諸々の大いなる弟子に、 「仏に成れる予言を授けた」のを聞いて、 「阿耨多羅三藐三菩提の記

また、前世の因縁の事を聞いて、

また、 諸仏が有している大いに自在な神通の力について聞いて、

心が未曾有になることを得て、心が清浄になって踊躍して、

座より起立して、 このように思った。 座に戻って、 釈迦牟尼仏の前に行って、 釈迦牟尼仏の御尊顔を仰ぎ見て、 頭を釈迦牟尼仏 目を一時も離さず、 の足につけて敬

世尊(、 仏)は、 とても特別に優れているし、 行いが希有である。

便」、「便宜的な方法」の知見によって、生者の為に説法して、 仏は、 )世間の生者の、 いくつかの 「種性」 「素質」に応じて、 方

「生者」を色々なものへの貪欲な執着から抜け出させる。

私達は、 仏だけが、 仏の功徳を、 私達の心の奥深くの本の願いを知ることが可能なのである。 (厳密には)言い表すことが不可能である。

その時、 釈迦牟尼仏は、 諸々の 「比丘」、 「出家者」 に告げた。

あなた達は、 この富楼那弥多羅尼子が見えるか? 否か?

私 釈迦牟尼仏)は、 常に、 この富楼那を、 「説法する人の中で、 (雄弁さ

が)最も第一である」と、ほめたたえる。

また、 私、 釈迦牟尼仏は、 )常に、 この富楼那の種々の功徳をほめたたえ

る。

の仏法を破らず護っ (富楼那は、 )私(、釈迦牟尼仏)の仏法に精勤的であるし、 て保持して、 補助して説明する。 私(、 釈迦牟尼仏)

(富楼那は、)「四衆」 ` 「出家者の男女と在家信者の男女」 に、 「示教利

喜」、 「教示して鼓舞して喜ばせること」が可能である。

(富楼那は、 )仏の正しい法を十分に備えて、 (正しく)解釈して、 大いに、

同じ仏道修行者に利益をもたらす。

仏以外に、 この富楼那の言論の雄弁さのように雄弁に説明し尽くせる者は

いない。

持して、補助して説明することが可能なだけである」 あなた達、 「富楼那は、 ただ、 私(、 釈迦牟尼仏)の仏法を破らず護っ と思うなかれ。 て保

護って保持して、補助して説明してきた。 (富楼那は、 )過去、 九十億の諸仏の所でも、 また、 仏の正しい法を破らず

(富楼那は、)この九十億の諸仏の所で説法する人の中でも、 また、 (雄弁さ

が)最も第一であった。

また、 (富楼那は、 )諸仏の所説の空の法を、 明らめて通達して 7 る。

(富楼那は、)「法無礙智、 義無礙智、 辞無礙智、 楽説無礙智」 という 四四

無礙智」を得ている。

(富楼那は、 )明らかに、 清浄に、 説法することができる。

(富楼那には、)疑惑が無い。

(富楼那は、 )菩薩の神通の力を十分に備えている。

(富楼那は、 )その寿命に応じて、 常に、 仏道修行してきてい

この九十億の諸仏の世の人々は、ことごとく皆、 「この人(、 前世の富楼

那)が、真実の声聞なのである」と思った。

富楼那は、 この 「方便」、 「便宜的な方法」によって、幾百、 幾千もの量

ŋ 知れないほど無数の 「衆生」、 「生者」に利益をもたらしている。

また、 (富楼那は、 )幾阿僧祇もの量り知れな いほど無数の人々に、 阿

多羅三藐三菩提」、 「無上普遍正覚」を求める心を奮い立たせている。

(富楼那は、 )仏国土を清浄にするために、常に、 「仏事」、 「仏の行い」

を行って、 「衆生」、 「生者」を教化する。

諸々の 「比丘」、 「出家者」よ、富楼那は、 また、 「過去七仏」 の時代の

説法する人の中でも、 (雄弁さで)第一位を得ていた。

富楼那は、 また、 私(、釈迦牟尼仏)の所で説法する人の中でも、 (雄弁さ

が)第一なのである。

(富楼那は、)「賢劫」の中の未来の諸仏の時代の説法する人の中でも、 ま

た、 (雄弁さが)第一なのである。

そして、 (富楼那は、)「賢劫」の未来の諸仏の皆の所で、 仏法を破らず

護って保持して、 補助して説明する。

を破らず護って保持して、補助して説明して、 また、 (富楼那は、)未来、 無限なほど量り知れない 量り知れな ほど無数の いほど無数の 諸 0)

生、 「生者」を教化して利益をもたらして、 「阿耨多羅三藐三菩提」

「無上普遍正覚」を求める心を奮 い立たせる。

(富楼那は、 )仏国土を清浄にするために、 常に、 精進に勤め て、

「生者」 を教化して、 徐々に、 菩薩の道を十分に備える。

この仏国土で、 と言う称号の仏になる。 (富楼那は、 )幾阿僧祇もの量り知れないほど無数の劫を過ぎると、 「阿耨多羅三藐三菩提」、 「無上普遍正覚」を得て、 まさに、 法明仏

その法明仏は、幾恒河沙もの「三千大千世界」を一 つの仏国土とする。

(法明仏の仏国土は、)「七宝」、 「七種類の宝」を地とする。

地は、手のひらのように、平らである。

山と丘、谷、溝、穴が無い。

に、 「七宝」 満ちている。 「七種類の宝」 の 「台観」 「高い建物」 が、 その仏国土の中

諸々の天人の宮殿は、虚空の近くにある。

人と天人は、 交流して接することができて、 両方とも、 相互に見合うこと

ができ得る。

諸々の「悪道」、「悪事」が無い。

また、女性がいない。(男尊女卑ではない。)

く 皆、 在であるし、 (悪い)性欲が無いし、大神通を得るし、 (法明仏の仏国土の)一切の (仏のような)金色(の身)であるし、 志、意思が堅固であるし、 「衆生」、 身から光明を放出するし、 精進するし、智慧があるし、あまね 「生者」 (仏のような)三十二相で自身を荘厳 は皆、 「化生」 であるし、 飛行が自

その法明仏の仏国土の「衆生」、 「生者」 は、 常に、 二つの物を食べ物、

糧とする。

に飾る。

つ目は、 「法喜」 「仏法による喜び」 を食べ物、 糧とする。

一つ目は、 「禅悦」 「禅定による喜び」 を食べ物、 糧とする。

智」 大神通と、 幾阿僧祇千万億那由他もの量り知れないほど無数の諸々の菩薩達がいて、 を得るし、 「法無礙智、 善く 「衆生」、 義無礙智、辞無礙智、 「生者」を教化することが可能であ 楽説無礙智」という る。 「四無礙

通 その法明仏の声聞達は、人数を数えて知ることが不可能で、 および、 「八解脱」を得て、十分に備えている。 皆、 「三明六

を)荘厳に飾るし、 その法明仏の仏国土には、これらのような無量の功徳が有 (富楼那である法明仏の願いを)成就する。 って、 (仏国土

(法明仏の)劫の名前は、宝明である。

(法明仏の)仏国土の名前は、善浄である。

その法明仏の寿命は、 幾阿僧祇劫もの量り知れないほど無数の劫である。

法明仏による仏法は、

とても長い間、

仏国土に住んで留まる。

その仏国土に、 法明仏の(仮の身の)死後、 あまねく満ちる。 「七宝」、 「七種類の宝」の塔が建てられて、

詩で説いて言った。 その時、 世尊(、 釈迦牟尼仏)は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

諸々 0) 「比丘」 「出家者」 よ 明らかに、 聴きなさい

仏 の子の行いとは、 善く、 「方便」、 「便宜的な方法」 を学ぶことなので

ある。

考することが不可能なのである。 そ のため、 仏の 行 ; 仏 の子の行いは)不可思議なの である。 (俗人には思

(諸々の菩薩は、)「衆生」、 「生者」 が、 「小法」、 「中途半端の法」

「矮小な物」を願って、 (仏の)大いなる智慧を(得るために仏になるために修

行することを)恐れてしまうのを知っている。

自ら、 「方便」 このため、 このように説くのである。 「便宜的な方法」で諸々の 諸々の菩薩は、 声聞や 「縁覚」、 「衆生」 ` 「独覚」 「生者」を化して導いて、 に成って、 無数 0)

である。 この声 聞 の段階の者は、 仏道から、 とても遠く離れ去っ てしまっ 7  $\zeta$ る 0

土へ渡して解脱させて、 菩薩は、 量り知れないほど無数の 仏道を成就させることができ得る。 「衆生」 「生者」を皆ことごとく、 仏

(生者を)仏に成らせることができる。 (生者が)矮小な物を欲していて怠けていても、 (菩薩は、 )徐々に、 まさに、

(菩薩は、 )内に、 菩薩の行いを秘めて、 外には、 「声聞である」 と現す。

(菩薩は、 )少欲で、 生死を嫌い、 実に、 自ら、 仏国土を清浄にする。

(菩薩は、 悪の例として、)「三毒」が有ることを「衆生」 「生者」 に示

す。

また、 釈迦牟尼仏の弟子は、このような「方便」 (菩薩は、 悪の例として、 )邪悪な見解 0) ` 相 「便宜的な方法」で、 「外見」 を現す。

「衆生」、

「生者」を仏土へ渡す。

に変身して、 「生者」 もし私、 は、 釈迦牟尼仏が この世に出現すること」を十分に備えて説いたら、 この 「現化」を聞けば、 「現化」、 「仏や菩薩が生者を救うために色々な姿 心に疑惑を懐いてしまう。 「衆生」

て、 るため、 諸々の仏法を説いて破らず護って、 この富楼那は、 諸々の仏の所で、 昔、 上位の仏の弟子として、 千億の仏の所で、 無上の(仏の)智慧を探求 仏の行いを修行することに勤め この世に出現する。 してきてい

(富楼那は、 )仏法を多数、 見聞きして学んでいる。

(富楼那には、)智慧が有る。

(富楼那の)所説には、恐れる所が無い。

(富楼那は、 )「衆生」 ` 「生者」を喜ばせることが可能である。

(富楼那は、 )仏の行いを補助して、 未だかつて疲れたり飽きたりしたこと

が無い。

(富楼那は、)大いなる神通に到達している。

(富楼那は、 )「法無礙智、 義無礙智、 辞無礙智、 楽説無礙智」 と いう 四

無礙智」を備えている。

ことができる。 (富楼那は、 「衆生」 ` 「生者」 の 根 「能力」 の利発、 愚鈍を知る

(富楼那は、)常に、清浄な仏法を説いている。

にする。 「衆生」 (富楼那は、 「生者」を教えて「大乗法」に安住させて、 )この(法華経の)ような意義を広く説いて、 自らは仏国土を清浄 幾千億もの諸

げて、 浄にする。 (富楼那は、 正しい 仏法を破らず護って補助して説いて、 )未来でも、 また、 量り知れないほど無数の仏に捧げもの また、 自らは仏国土を清 を捧

る所が無く、 (富楼那は、 無数の )常に、 「衆生」 諸々 の 「方便」 「生者」 を仏土へ渡す。 「便宜的な方法」 で説法 恐れ

(富楼那は、)「一切智」を成就する。

(富楼那は、)諸仏に捧げものを捧げる。

(富楼那は、 )仏法、 「宝蔵」、 「宝に満ちている蔵に例えられる仏の教

え」を破らず護って保持する。

(富楼那は、 )その後、 法明仏と言う称号、 名 前 の仏に成る。

その仏国土の名前は、 善浄であり、 「七宝」、 「七種類の宝」 で合成され

ている。

劫の名前は、宝明である。

満ちる。 皆、 菩薩達が、 大いなる神通に到達するし、 とても多く、その人数は幾億もの量り知れないほど無数であり、 威徳の力を十分に備えるし、 その仏国土に

声聞も、 (大いなる神通に到達し威徳の力を十分に備えた菩薩か、 また、無数であり、「三明」、 「八解脱」、 「四無礙智」を得る。 三明」

脱」、

「四無礙智」を得た声聞)、これらの者達を(真実の)僧とする。

に飾る。 ているし、 その仏国土の諸々の「衆生」、 純一であるし、 化生であり、 「生者」は、 (仏のような)三十二相で自身を荘厳 皆、 既に、 (悪い)性欲を断 つ

物、 「法喜」 糧として、 「仏法による喜び」と、 更に他の物を食べようという想い 「禅悦」 ` が無い。 「禅定による喜び」を食べ

女性がいない。(男尊女卑ではない。)

また、諸々の「悪道」、「悪事」が無い。

富楼那は、 功徳を、 ことごとく完成して、 まさに、 このような

「仏国土」を得る。

賢者、聖者達が、とても多い。

このような事が、 量り知れないほど無数であり、 私、 釈迦牟尼仏は、 今、

簡略して説いただけなのである。

その時、 千二百人の心が自在な者である阿羅漢は、 このように思った。

私達は、 喜んで、 心が未曾有になることを得た。

各々にも「授記」 か? もし世尊(、 釈迦牟尼仏)が、 「仏に成れる予言」をしてくれたら快くなれるのではな 他の大いなる弟子のように、 私達、 阿羅漢 0

釈迦牟尼仏は、 これらの千二百人の阿羅漢の心の思いを知って、 摩訶迦葉

に告げた。

番に、 与える」。 この千二百人の阿羅漢に、 「阿耨多羅三藐三菩提の記を授け与える」、 私、 釈迦牟尼仏は、 今、 「仏に成れる予言を授け まさに、 目の前で、 順

まさに、 の仏に成ることができ得る。 この阿羅漢達の中 六万二千億人の ض ر 私 仏に捧げものを捧げて、 釈迦牟尼仏の大いなる弟子、 その後、 普明仏と言う称号 (阿若)憍陳如は、

五百人の阿羅漢、

優楼頻螺 迦葉、

伽耶迦葉、

那提 迦葉、

迦留陀夷、

優陀夷、

阿銭楼駄、

離婆多、

劫賓那、

薄拘羅、

周陀、

莎伽陀などは、

皆、 まさに、 普明仏と言う同一の称号、 名前の仏と成ることができ得る。

詩で説いて言った。 その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

劫を過ぎて、 (阿若 )憍陳如は、 「『等正覚』、 まさに、 量り知れないほど無数の仏にまみえて、 『無上普遍正覚』を成就する」、 「仏に成る」 阿僧祇

(阿若 憍陳如である仏は、)常に、大いなる光明を放つ。

(阿若 憍陳如である仏は、 )諸々の神通を十分に備えている。

(阿若 憍陳如である仏の)名声は、十方に、あまねく聞こえることになる。

(阿若 憍陳如である仏は、)一切の生者に敬われることになる。

(阿若 憍陳如である仏は、 )常に、 無上の仏道を説く。

そのため、普明仏という称号なのである。

その普明仏の仏国土は清浄である。

普明仏の菩薩達は皆、勇猛である。

(普明仏の菩薩達は、 )ことごとく、 妙なる立派な高 い建物に昇る。

に捧げる。 (普明仏の菩薩達は、 )諸々の十方の仏国土を巡って、 無上の捧げ物を諸仏

(普明仏の菩薩達は、)このように捧げ終わると、 「須臾に」 「瞬時に」 ` 本国へ帰還する。 心に大いなる喜びを懐 15

(普明仏の菩薩達には、)このような(瞬間移動の)神通力が有る。

普明仏の寿命は、六万劫である。

普明仏の正法は、 普明仏の寿命の倍、 仏国土に住んで留まる。

普明仏の像法も、 また、正法の倍、 仏国土に住んで留まる。

(阿若 憍陳如である)普明仏の仏法が姿を隠すと、 天人、 人は憂う。

五百人の阿羅漢が、 順番に、 まさに、 普明仏と言う同じ称号の仏に成る。

五百人の阿羅漢は、 「転次して」 ` 「転々と次々と」、 このように 「授記

する」、「仏に成れる予言をする」。

私の(仮の身の)死後、 誰々は、 まさに、 仏に成る。

その仏に化されて導かれる世界、 仏国土も、 また、 私の今日の仏国土の荘

厳な清浄のようになる。

また、 その仏の諸々の神通力、 菩薩達、 声聞達、 正法および像法、 寿命の

長短も、 皆、 前述の所説のように(私の今日のように)なる。

(摩訶)迦葉よ、 あなたは、 すでに、 五百人の心が自在な者である阿羅漢(の

仏に成る未来)を知ったことになる。

他の諸々の声聞達も、 また、 まさに、 同様に(仏に)成る。

この集会に不在な者達には、 あなた(、 迦葉)が、まさに、 その者達の為に、

(仏に成れる予言を)説きなさい。

言 て \_ 牟尼仏の前に進み出て、 その時、 を受けて得て終わると、 「悔い改めて」、 五百人の阿羅漢は、 このように自らを責めた。 頭を釈迦牟尼仏の足につけて敬礼して、 喜んで、 釈迦牟尼仏の前で、 心が踊躍して、 記、 座より起立して、 「仏に成れる予

した。 世尊、 釈迦牟尼仏よ、 私達は、 常に、 このように自ら思ってしまっ いま

既に、最終的な究極的な「滅度」を得た。

した。 (しかし、 今、 「このように思う者は無知者のような者である」 と知りま

理由は何か? (と言うと、)

私達は、仏の智慧を得る必要が有ります。

慧」で「満ち足りている」としてしまっていました。 しかし、 (今までは、)自ら、 「小智」、 「中途半端の智慧」 ` 「矮小な智

に酔ってしまって、 世尊、 釈迦牟尼仏よ、 眠り込んでしまっているような物なのです。 例えば、 ある人が親友(である仏)の家へ行 って、 酒

の、 その、 この時、 ある人の衣の内側に結び付けて、 ある人は、 親友は、 公務のため、 酔ってしまっていて、 値段がつけられないほど貴重な宝玉を、 宝玉を与えて、 眠り込んでしまっていて、 去っ て行きました。 そ

覚知していませんでした。

ある人は、 起きると、 巡って、 他国へ行って、 衣食のために、

衣食を求めました。

ある人は、 とても大いに困難して苦悩しました。

もし少しでも所得が有れば、 「満ち足りている」 としていました。

後に、 親友は、 ある人と会い、 この状況を見て、 このように言いました。

愚かであるかな。

一人前の人であるのに。

どうして、 衣食の為に、 このような状況に至ってしまっ た のか?

私は、 昔、あなたに安楽を得させたい、五欲を思い通りにさせたいと欲し

て、 何々年何々月何々日に、 値段がつけられないほど貴重な宝玉をあなたの

衣の内側に結び付けたのです。

そのため、 今も、 (宝玉が、 あなたの衣の内側に)現に存在しています。

しかし、あなたは、 知らずに、労苦して、 憂い悩んで、 自力で生活しよう

と求めてしまいました。

とても愚かです。

あなたは、 今 この宝玉を売って、 常に、 思い通りに、 欠乏が無いように

しなさい。

仏も、また、同様なのです。

菩薩と成っていた時、 私達を教化して、 私達に仏の 切智」 を求める心

を起こさせました。

しかし、すぐに、忘れてしまって、 知覚せず、 阿羅漢を得て、 このように

自ら思ってしまいました。

「滅度」し終えた。

生きるのに困難して苦労しているのに、 少しの物を得て 「満ち足りてい

る」としてしまっていました。

した。 仏の 「一切智」を求める願い は、 なお、 存在していて、 失っていませんで

今 世尊、 釈迦牟尼仏は、 私達を悟らせて、 このように言ってくれました。

諸々の 「比丘」、 「出家者」 よ あなた達の得ている物は、 最終的な究極

的な「滅度」ではない。

私、 釈迦牟尼仏は、 長い間、 あなた達に、 仏と成るため の善の種と成る善

行を植えさせて、 「方便」 ` 「便宜的な方法」として「涅槃」 「煩悩の寂

静」の相を示した。

しかし、 あなた達は、 このように思ってしまいました。

真実の「滅度」を得たのである。

世尊、 釈迦牟尼仏よ、 私達は、 令 知りました。

実は、菩薩なのである。(仏に成れていない。)

れにより、 私達は、 とても大いに喜んで、 「阿耨多羅三藐三菩提の授記」 心が未曾有になることを得ました。 「仏に成れる予言」を得て、

で説 その時、 いて言った。 阿若 憍陳如などは、 くり返し、 この意義を説きたいと欲して、 詩

私達は、 無上の、 安穏とさせる 「授記」 「仏と成れる予言」 の

無量の智慧者である仏を敬礼します。

「教え」を聞いて、

喜んで、

心が未曾有になりました。

釈迦牟尼仏の前で、自ら、 諸々の過ち、 咎を悔い改めます。

今 無量の仏の宝の中で、 世尊、 少し 「涅槃」、 「煩悩 『の寂静』 の分け前を得ただけ

なのに、 無知な愚者のように、 自ら「満ち足りている」としてしまっていま

した。

例えば、

貧困で困窮している、

ある人が、

親友(である仏)の家に行っ

うな物なのです

てくれました。 その親友の家は、 とても大いに富んでいて、 色々と、 諸々の御馳走を設け

「肌着」の内側に結び付けて、 (また、 親友は、 )値段がつけられないほど貴重な宝玉をある人の 黙って宝玉をある人に与えて、 ある人を放置 「内衣」

して、 (公務しに行くため)去りました。

その時、 ある人は、 眠り込んでしまっていて、覚知していませんでした。

で済ませていました。

この、ある人は、起きると、

巡って、

他国へ行って、

衣食を求めて、

自力

ある人は、 生きるために、 とても困難 して苦労しました。

少しの物を得て、 「満ち足りている」 としてしまいました。

更に好い物を願いませんでした。

ある人は、 知らずに、 「内衣」、 「肌着」 の内側に、 値段がつけられない

ほど貴重な宝玉を所有していました。

の、 宝玉を与えた親友は、 ある人を責め終わると、結び付けていた宝玉を示しました。 後に、この貧し ζ, ある人を見て、 書だが ŋ 切 つ て、 ک

ある人は、 貧しい、ある人は、 富んで、 この宝玉を見て、その心を大いに喜ばせました 諸々の財宝を所有して、 五欲を思い通りにしました。

私達も、 また、 (例え話の貧しい人と)同様なのです。

んで、 を得ただけなのに、自ら「満ち足りている」としてしまって、 世尊、 私達は、 見てくれて、 釈迦牟尼仏は、 無知のため、 教化して、 覚知せず、 「長夜」、「輪廻転生」で、常に、 無上の仏を求める願いを植えさせました。 少し「涅槃」、 「煩悩の寂静」の分け前 (生者を)あわ (仏の)他の物 れ

釈迦牟尼仏は、 私達を悟らせて、 このように言ってくれました。

を求めてい

ませんでした。

仏で 仏の無上の智慧を得たら、 は な い者の 「涅槃」 ` 真実の 「煩悩 「滅度」 「の寂静」 を得たことに成るのである。 は、 )真実の 「滅度」 ではな

成れる予言を受けられる」と聞いて、身と心で、あまねく、 を聞いて、 私達は、 また、 今、 釈迦牟尼仏から、 「転次して」、 「授記」 「転々と次々と」、 「仏と成れる予言」 「受決する」 喜んでいます。 0 荘 「仏と な事

## 授学無学人記品

その時、阿難、羅睺羅は、このように思った。

私達は、常に、自ら、このように思っていた。

「授記」 「仏に成れる予言」を得たら、 快い のではな  $\langle \rangle$ か?

牟尼仏の足につけて敬礼して、 (阿難、 羅睺羅は、 )座より起立して、 共に、 釈迦牟尼仏に言った。 釈迦牟尼仏の前に行っ て、 頭を釈迦

世尊、 釈迦牟尼仏よ、 私達も、 ここで、 また、 まさに、 (仏に成れる予言

の)分け前が有るはずです。

仏だけが、私達が帰依する所なのである。

また、 私達は、 切の世間の天人、 阿修羅によって見られて知られて

います。

阿難は、 常に、 そばに仕える侍者と成って、 「法蔵」、 「仏法」 を破らず

護って保持しています。

羅睺羅は、 仏の子です。 (釈迦牟尼仏の実の子であるし、 仏の法の子でもあ

る。)

者達の望みも、 言」を授けられたならば、 もし釈迦牟尼仏によって また、 満ち足ります。 私達の願い 「阿耨多羅三藐三菩提の記」 は既に満ち足りますし、 ` 「仏に成れる予 集まっている

立った。 て、 り起立して、 その時、 釈迦牟尼仏を仰ぎ見て、 「(有)学」と「無学」の声聞の段階の弟子、二千人は、 「偏袒右肩」して、 阿難、 釈迦牟尼仏の前へ行って、 羅睺羅の願いのように(願って)、 一心に、 皆、 一面に 合掌し 座よ

その時、釈迦牟尼仏は、阿難に告げた。

成ることができ得る。 あなた(、 阿難)は、 来世で、まさに、 山海慧自在通王仏と言う称号の仏に

法」を破らず護って保持して、 遍正覚」を得(て仏に成)る。 (阿難は、)まさに、六十二億の諸仏に捧げものを捧げて、 その後、 「阿耨多羅三藐三菩提」、 「法蔵」 「無上普 仏

化して「阿耨多羅三藐三菩提」、 (阿難である山海慧自在通王仏は、)二十千万億恒河沙の諸々の菩薩達を教 「無上普遍正覚」を成就させる。

仏国土の名前は、常立勝旛である。

その仏国土は、清浄である。

瑠璃を地と成す。

劫の名前は、妙音遍満である。

その山海慧自在通王仏の(仮の身の)寿命は、 幾千万億阿僧祇もの量り知れ

ないほど無数の劫である。

(山海慧自在通王仏の仮の身の寿命の量を)知ることは不可能である。 し人が幾千万億もの量り知れないほど無数の阿僧祇劫の間、 数えても、

に住んで留まる。 山海慧自在通王仏の正法は、 山海慧自在通王仏の(仮の身の)寿命の倍、 世

まる。 山海慧自在通王仏の像法は、 山海慧自在通王仏の正法の倍、 世に住 h で留

11 阿難よ、 ほど無数に等しい数の諸仏と共に、 この山海慧自在通王仏は、 その功徳をほめたたえられる。 十方の幾千万億恒河沙もの量り 知れな

() その時、 て言った。 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

私、釈迦牟尼仏は、今、僧たちの中で説く。

と言う称号の仏に成る。 のを捧げた、 仏法を破らず護って保持している者である阿難は、 その後で、 「(無上普遍)正覚」を成就して、 まさに、 山海慧自在通王仏 諸仏 に捧げも

その仏国土は、 清浄であり、 名前は常立勝旛である。

(山海慧自在通王仏は、 )諸々の菩薩を教化する。 教化した菩薩 の数は 恒

(河)沙のようである」、 「ガンジス川の砂のように無数である」

山海慧自在通王仏は、大いなる威徳を有する。

山海慧自在通王仏の名声は、 十方の全てに聞こえることになる。

山海慧自在通王仏の寿命は、 量り知れないほど無数である。

「衆生」 「生者」 への思 7 やりのため、 山海慧自在通王仏の正法は、 山

海慧自在通王仏の寿命の倍、世に留まる。

山海慧自在通王仏の像法は、 この山海慧自在通王仏の正法の倍、 世に留ま

「恒河沙」 ` 「ガンジス川 の砂の数」に等しい無数の諸々 0) 「衆生」

「生者」 は、 この 山海慧自在通王仏の仏法の中で、 仏道との因縁を植える。

人は、 その時、 皆ことごとく、 集会の中の、 このように思った。 新しく仏を求める心を起こしたばか りの菩薩、 八千

る予言」を得た、と聞いたことが無い。 私達ですらなお、 諸々の大いなる菩薩が、 このような 記 「仏に成れ

言 どんな因縁が有っ を得たのかっ て、 諸々の声聞が、 このような 決 ` 「仏に成れる予

薩に告げて言った。 薩の心の思 その時、 釈迦牟尼仏は、 いを知っ て、 これらの新しく仏を求める心を起こしたばか 諸々 の新しく仏を求める心を起こしたば か ŋ ŋ の菩 の菩

した。 で、 諸々の善い男子よ、 同時に、 「阿耨多羅三藐三菩提」 私 釈迦牟尼仏と、 ` 「無上普遍正覚」を求める心を起こ 阿難などは、 等しく、 空王仏 1の所

阿難は、 常に、 仏法を多数、 見聞きすることを願った。

私、釈迦牟尼仏は、常に、精進に勤めた。

のため、 私、 釈迦牟尼仏は、 既に、 「阿耨多羅三藐三菩提」 「無上普

遍正覚」を成就することができ得たのである。

教化して仏に成ることを成就させる。 将来の諸仏の そして、 阿難は、 「法蔵」、 私、 釈迦牟尼仏の仏法を破らず護って保持する 「仏法」を破らず護って保持して、 諸々の菩薩達を また、

その阿難の本の願いとは、 このような物であったのである。

ある。 そのため、 (阿難は、 )この 記、 「仏に成れる予言」を獲得できたので

言 て、 阿難は、 心が大いに喜び、 を聞い て、 目の前で、 また、 心が未曾有になることを得た。 仏国土が荘厳に飾られて願いが全て備わることを聞い 釈迦牟尼仏の前で、 自ら、 「授記」 ` 「仏に成れる予

いほど無数の諸仏の 「自由自在」 その時、 (阿難は、 に成った。 今、 「法蔵」、 聞いたかのように、過去の幾千万億の量り知れな 「仏法」を思い出して、 通達して、

その時、 また、 (阿難は、 阿難は、 自分の)本の願いを「識」 詩で説いて言った。 「理解」 した。

仏は、とても希有である。

れないほど無数の諸仏の仏法を思い出させた。 (釈迦牟尼仏は、 )私(、阿難)に、 今日、 聞い たか のように、 過去の量り知

私(、阿難)も、また、今、疑いは無く成った。

(私、阿難は、)仏道に安住することができた。

る侍者と成って、 私、 阿難は、 諸仏の仏法を破らず護って保持します。 「方便」、 「便宜的な方法」で、 釈迦牟尼仏のそばに仕え

その時、釈迦牟尼仏は、羅睺羅に告げた。

ことができ得る。 あなた(、 羅睺羅)は、 来世で、 まさに、 踏七宝華仏と言う称号の仏に成る

に捧げものを捧げる。 (羅睺羅は、)まさに、 十の世界の微細な塵のように無数に等しい数の諸仏

(羅睺羅は、 )常に、 諸仏の為に、 今と同様に、 仏の実の 「長子」、 初

子」と成る。

劫の数、 仏と同様であり、異なることは無い。 この踏七宝華仏の、 化して導く弟子、正法の長さ、 仏国土が荘厳に飾られて 像法の長さもまた、 いること、 (仮の身の)寿命の 山海慧自在通王

の また、 「長子」、 (羅睺羅は、)この山海慧自在通王仏の為に、 「初子」と成る。 山海慧自在通王仏の実

(て仏に成)る。 (羅睺羅は、)これらを過ぎた後で、 まさに、 「阿耨多羅三藐三菩提」を得

(,) その時、 て言った。 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

あった。 私 釈迦牟尼仏が王子であった時、 羅睺羅は実の 「長子」 「初子」で

法を受け入れて法の子と成っている。 私 釈迦牟尼仏は今、 仏道を成就して(仏に成って)いるが、 (羅睺羅は)仏

えて、 (羅睺羅は、 その仏達の皆に対して、 )未来の来世で、 幾億もの量り知れないほど無数の仏達にまみ その仏の実の 「長子」、 「初子」と成って、

一心に仏道を探求する。

とが可能なのである。 羅睺羅の「密行」、 「意味が込められている行い」 を私、 仏だけが知るこ

千万、 ができないほど無数の功徳を示している。 (羅睺羅は、 幾億もの量り知れないほど無数の「衆生」、 )現在、 私、 釈迦牟尼仏の実の「長子」 「生者」に、 「初子」 として、 数えること

(羅睺羅は、 )仏法に安住して、 無上の仏道を探求している。

その時、 (「有学」 清浄であった。 釈迦牟尼仏は、 と「無学」の者達は、)その心が柔軟であったし、 「(有)学」と「無学」の者達、二千人を見た。 静かであった

「有学」と「無学」 の者達は、)一心に、 釈迦牟尼仏を見ていた。

釈迦牟尼仏は、阿難に告げた。

か? あなた(、 否か? 阿難)は、 この 「(有)学」 と「無学」 の者達、 二千人が見える

(阿難は、釈迦牟尼仏に答えた。

はい。

見えます。

(釈迦牟尼仏は、阿難に告げた。)

の各々で、皆、宝相仏と言う同一の称号、 の微細な塵のように無数の諸仏に捧げものを捧げ、 「法蔵」、 阿難よ、この「(有)学」と「無学」の諸々の人達は、 「仏法」を破らず護って保持し、 名前の仏に成ることができ得る。 最後に、 恭しく敬い、 同時に、 まさに、 十方の仏国土 五十の世界 尊重し、

宝相仏の(仮の身の)寿命は、一劫である。

は、 仏国土が荘厳に飾られていること、 皆ことごとく、 同等である。 声聞、 菩薩、 正法の長さ、 像法の長さ

いて言った。 その時、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

留まっている。 この(「有学」 と「無学」の)二千人の声聞は、 今、 私、 釈迦牟尼仏の前に

与える。 私、 釈迦牟尼仏は、)ことごとく皆に、 「授記」 ` 「仏に成れる予言」を

未来で、まさに、仏に成る。

る。 捧げものを捧げる諸仏の数は、 先ほど説いたように、 塵のように無数であ

仏と言う)同一の名前、称号の仏に成る。 「(無上普遍)正覚」を成就して、十方の仏国土の各々で、ことごとく、 その諸仏の 「法蔵」、「仏法」を破らず護って保持した後で、 まさに (宝相

同時に、道場で坐禅して、(仏の)無上の智慧を証する。

皆の名前は、宝相仏である。

仏国土、 および、 弟子、正法と像法の長さは、 ことごとく、 等しく、 異な

ることは無い。

ことごとく、諸々の神通力で、 十方の「衆生」、 「生者」を仏土へ渡す。

名声は、あまねく聞こえる。

徐々に、涅槃へ入る。

言った。 記、 その時、 「仏に成れる予言」を聞いて、歓喜して、 「(有)学」と「無学」 の者達、 二千人は、 心が踊躍して、詩で説いて 釈迦牟尼仏からの

仏の智慧は、明かりである。

甘露が注がれたかのように、 私達は、 「授記」、 「仏に成れる予言」の「音」、 心が歓喜して満ち足りています。 「仏の教え」 を聞いて、

## 法師品

「摩訶薩」 その時、 世尊、 「菩薩」に告げた。 釈迦牟尼仏は、 薬王菩薩によっ て、 八万人の 大士」

人と、 天人、 家者の男女と在家信者の男女」、 を探求する者、 薬王菩薩よ、あなたは、この大衆の中の、量り知れないほど無数の諸々の 龍王、 人ではない者達、 夜叉、 仏道を探求する者が見えますか? 乾闥婆、 および、 阿修羅、 声聞を探求する者、 「比丘、比丘尼、 迦楼羅、 緊那羅、 優婆塞、 「辟支仏」、 摩睺羅伽とい 優婆夷」 った、 出出

耨多羅三藐三菩提』 を聞いて、 れる予言」を与える。 これらの者達は、 一瞬でも心で喜べば、 ことごとく、 『無上普遍正覚』を得る」という「授記」、 私、 仏の前で、妙法華経の一つ 釈迦牟尼仏は、 皆に、 の詩、 「まさに、 詩の一句 「仏に成 呵

釈迦牟尼仏は、薬王菩薩に告げた。

華経を聞 三藐三菩提の記を授け与える」、 また、 いて、 仏 の(肉体の)死後、 一瞬でも心で喜べば、 もし、 「仏に成れる予言を与える」。 ある人が、 私、 釈迦牟尼仏は、 つの詩、 詩の一 また、 句でも妙法 「阿耨多羅

敬って見たり、 読んだり、 また、 もし、 解説したり、 華、 ある人が、 香、 書き写したり、 「瓔珞」 つの詩でも、 「紐状の飾り」 この法華経を仏であるか 妙法華経を受け入れて保持 塗香、 抹香、 のように 焼香、 したり、

ある、 げたり、 いやって、 ていて、 「繒蓋」 これらの諸々の人達は、 ` 諸仏の所で大いなる願いを成就していて、 合掌して恭しく敬っ この世の人の間に生まれたのである。 「幢旛」 衣服、 たりすれば、 「伎楽」、 既に、 かつて、 「音楽」 薬王菩薩よ、 十万億の仏に捧げも という種々 「衆生」、 まさに、 の捧げも 「生者」 知るべきで のを捧げ のを捧 を思

と示しなさい。 来世で、 「これらの諸々の人達が、 薬王菩薩よ、 まさに、 もし、 仏に成ることができ得るのか?」 ある人が 未来の来世で、 「どのような『衆生』 必ず、 仏に成ることができ得る」 と質問 ` 『生者』 したら、 が、 まさに、 未来の

理由は何 か? (と言うと、

塗香、 人は、 読んだり、 種々の捧げものを法華経に捧げたり、 もし善い男子や善い女の人が、 抹香、 一切 解説したり、 の世間に、 焼香、 「繒蓋」、 まさに、 書き写したり、 仰ぎ見られる。 「幢旛」、 法華経を一句でも受け入れ 合掌して恭しく敬っ 華、 衣服、 香、 「瓔珞」 「伎楽」 ` ` たりすれば、 て保持したり、 「音楽」 「紐 状 0) という 飾 <u>b</u>

まさに、 仏 ^ の捧げものをこの人に捧げるべきである。

まさに、 知るべきである。

覚」を成就して、 の間に生まれて、 この人は、 大い 妙法華経を広く演説して分別しているのである。 なる菩薩であり、 「衆生」、 「生者」を思い 「阿耨多羅三藐三菩提」 やって、 志願して、 「無上普遍正 この世の人

なおさらである。 まして、 ことごとく能く受け入れて保持して種々の捧げものを捧げる者は、

薬王菩薩よ、 まさに、 知るべきである。

「衆生」 この人は、 「生者」を思いやって、 清浄な業の報いを自ら捨てて、 「悪い世」 私、 釈迦牟尼仏 「悪い時代」 の(肉体の)死後、 に生まれて、

この法華経を広く演説してい るのである。

く 知るべきである、 行っているのである。 もし、 ひそかに、 この善い男子や善い 一人の為にでも、 この 人は、 女の 仏の使いであり、 法華経を、 人が、 私、 釈迦牟尼仏 \_\_\_ 句でも、 仏に派遣されて仏の行いを 説いたら、 の(肉体の)死後、 まさに、 能。

まして、 大衆の中で、 人の為に、 広く説く者は、 なおさらである。

で、 言う罪よりも、 薬王菩薩よ、 常に、 仏の悪口を言っても、 もし、 )なお軽い ある悪人が、 のである。 その罪は、 悪い 心で、 (法華経を読む正しい 劫 の間中、 目前で、 人の悪口を 仏

の罪は、 ₽ 人が、 とても重いのである。 言 法華経を読む在家信者や出家者の悪口を言っ たら、 そ

仏 るのである。 薬王菩薩よ、 の荘厳さで自らを荘厳に飾っているのであり、 まさに、 しるべきである、 ある法華経を読む者、 仏が肩で重荷を担ってくれ この 人は、

恭しく敬っ まさに、 この・ て、 捧げも 人がいる所、 のを捧げて、 方 向 へ向か 尊重し って、 て、 敬礼して、 ほめたたえるべきであ 一心に、 合掌 して、

旛 華、 衣服、 「瓔珞」、 ごちそう、 「紐状の飾り」、 諸々の 「伎楽」 ` 塗香、 「音楽」を奏でること、 抹香、 焼香、 「繒蓋」 人の中で 「幢

上質な捧げ物をこの人に捧げるべきである。

まさに、 まさに、 天上に蓄えられた宝を(この人に)捧げるべきである。 天の宝をもって、 この人に、 散らすように、 捧げるべきである。

理由は何か? (と言うと、

この人が喜んで説 く法を、 短時間でも、 聞けば、 最終的に、 「阿耨多羅三

藐三菩提」 「無上普遍正覚」を得(て仏に成)るからである。

詩で説い その時、 て言った。 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話 したいと欲して、

まさに、 べきである。 ₺ し仏道に住んで留まって 法華経を受け入れて保持している者に捧げ物を捧げることに勤める 「自然智」を成就したいと欲するならば、 常に、

保持している者に捧げものを捧げるべきである。 この法華経を受け入れて保持するべきであるし、 もし、 ある人が「一切種智慧」を速やかに得たいと欲するならば、 また、 法華経を受け入れて まさに、

きである、 やってい もし能く妙法華経を受け入れて保持している者が る この者は、 のである。 仏に派遣されて、 諸々の 「衆生」、 いれば、 「生者」を思い まさに、 知るべ

て、 能く妙法華経を受け入れて保持している諸々の者は、 まさに、 「衆生」、 知るべきである。 「生者」を思いやって、 この世の 人の間に生まれたのである。 清浄な仏国土を捨て

妙なる宝を、 0) まさに、 このような人は、 「悪い世」、 天の華、 法華経を説法する者に捧げるべきである。 「悪い時代」 天の香、 自由自在に欲する所に生まれることができて、 に、 およ 無上の法を広く説いてい び 天の宝、 天の 衣服、 るのである。 天上に蓄えられた 能 ے

て、 とても甘美な上質の食べ物、 短時間でも、 法華経を聞くことを得たいと願いなさい。 および、 種々の衣服を、 この 仏の弟子に捧げ

遣して、 もし能く後世に、 人の中に存在させて、 この法華経を受け入れて保持し 仏の行いを行わせて いるのである。 ている者は、 私、 仏が派

言ってしまったら、 もし一劫の間中、 常に、 無量の重罪を獲得してしまう。 悪い心を懐いて、 顔の色を赤くして、 仏の悪口を

うのである。 その罪(の重さ)は、この(一劫の間中、 瞬でも、 この法華経を読んで保持している者の悪口を言ってしまっ 仏の悪口を言う重)罪を超過してしま たら、

無量 にいて、 ある人が、 の幸福をもたらす功徳を得る。 無数の詩で、 仏道を探求して、 ほめたたえたら、 一劫の間中、 この仏をほめたたえたことによって、 合掌して、 私、 釈迦牟尼仏 の前

この(一劫の間中、 法華経を保持している者をほめたたえたら、 仏をほめたたえた報いの)幸福を超過するのである。 その(善行がもたらす)幸福は、

ある。 よび、 聞くことを得たら、 八十億劫 香り、 0 間に、 味、 触感の捧げものを捧げ終わっ 法華経を保持してい 「私は今、 大いなる利益を獲得した」と自ら喜ぶべきで 、る者に、 て、 最も妙なる色形、 もし短時間でも法華経を 音声、 お

薬王菩薩よ、今、あなたに告げます。

(法華経は諸々の経の中の王なのである。 この私、 仏の所説である諸々の経の中で、 法華経が最も第一 な の である。

その時、 釈迦牟尼仏は、 また、 薬王菩薩(摩訶薩)に告げた。

ある。 既に説い の中で、 私 仏の所説である経は、 ていたり、 この法華経は最も、 今、 説いていたり、 幾千万億もの量り知れな 信じるのが難 未来に説いたりするが、 しいし、 理解するのが難し いほど無数にあって、 それらの経 ので

ある。 薬王菩薩よ、 この法華経は、 諸仏の秘密の重要な智慧の蔵(、 宝庫)なの

人に妄りに分け与えて広めて授け与えるべきではな 7

法華経は、諸仏に守護されている。

とが無い 法華経は、 昔から、 未だかつて、 あからさまに(、 暴露されて)説かれたこ

この法華経には、 仏がいる現在ですらなお、 怨みや嫉みが多い

まして、仏の(肉体の)死後は、なおさらである。

薬王菩薩よ、まさに、知るべきである。

法華経に捧げものを捧げたり、 この人の為に、 仏の(肉体の)死後、 この人を衣で覆う。 能く、法華経を書き写したり、 他人の為に法華経を説いたりする者を、 (仏は、この人の罪を覆ってくれる。 保持したり、 読んだり、 仏は、 仏は、

この人を罪が無い者と見なしてくれる。)

また、 この人は、 (この人を)他の方向の現在の諸仏は念頭に置 大いなる信じる力、 および、 「志願の力」 7 て護っ ` 「希望する力」 て

諸々の「善根」 「善の種と成る善行」を行う力を有している。

まさに、知るべきである。

この人は、仏と共にいるのである。

仏は、 この人の為に、 手で、 この人の、 その頭を撫でる。

極めて高く広く荘厳に飾られている「七宝」、 読んだり、 べきである。 薬王菩薩よ、 書き写したり、 法華経を説いたり、 法華経が存在したりする、 (声を出さないで)読んだり、 「七種類の宝」 至る所に、 の塔を建てる 声を出して 皆、 まさに、

この塔には、 「舎利」、 「仏の遺骨」を必ずしも安置しなくても良い

理由は何か? (と言うと、)

この塔の中には、 既に、 仏の全身が存在するのである。

まさに、 この塔に一切の華、 香、 「瓔珞」 「紐状の飾 b \ 「繒蓋」

「幢旛」、 「伎楽」 「音楽」、 「歌頌」、 「ほめたたえる歌」 を捧げて、

恭しく敬って、尊重して、ほめたたえるべきである。

ば、 まさに、 ある人が、この塔を見ることを得て、礼拝して、 知るべきである、これらの人は皆、 「阿耨多羅三藐三菩提」 捧げものを捧げれ

「無上普遍正覚」に近いのである。

この人は、 のを捧げたりすることができ得ていないならば、 この法華経を見聞きしたり、読んだり、書き写したり、保持したり、 もし、 薬王菩薩よ、 この法華経を聞くことを得ていたら、 未だに、善く菩薩の道を行うことができていない 菩薩の道を行っている在家信者や出家者は多くいるが、 能く、 まさに、 善く菩薩の道を行うこ 知るべきである、 のである。 捧げも もし、

ある 見聞きし終わって、 「衆生」 「生者」 信じて理解して、 の仏道を探求している者が、 受け入れて保持すれば、 この法華経を見聞き まさに、

とができて

いるのである。

近い 知る べきである、 のである。 この人は、 「阿耨多羅三藐三菩提」 ` 「無上普遍正覚」 に

\ \_ 高原に穴を穿っ 薬王菩薩よ、 と知るような物な 7 例えば、 7 って、 のである。 ある人が なお、 乾い 渇 7 7 た が、 いる土を見て、 水が欠乏し て 「水は、 7 て、 なお、 水を求 遠 め て、

泥に至ると、 作業をやめな その心が決定的に確信して 7 で  $\langle \cdot \rangle$ ると、 段々と湿 つ て 15 「水は、 る土を見て、 必ず、 近く つ 7 にある」 に、 よう と知

菩薩も、また、同様なのである。

るような物なのである。

であれば、 もし、 この法華経を未だ、 まさに、 知るべきである、 聞 いたり、 この人は、 理解したり、 「阿耨多羅三藐三菩提」 修習したりできな Ţ 0)

無上普遍正覚」 から、 なお遠く、 離れ去ってい る  $\mathcal{O}$ である。

もし、 この法華経を聞 いて、 理解して、 思考して、 修習でき得た

『阿耨多羅三藐三菩提』 『無上普遍正覚』 に近い」と必ず知りなさい。

理由は何か? (と言うと、)

切の菩薩の 「阿耨多羅三藐三菩提」 ` 「無上普遍正覚」 は皆、 この法華

経に所属しているのである。

真実の相を示す。 ح の法華経は、 (真理への)「方便」 ` 「便宜的な方法」 という門を開 (,) て、

(仏ではない)人は この法華経という(仏の智慧の)蔵(、 いない  $\mathcal{O}$ である。 宝庫)は、 堅固で奥深く、 到達できた

たのである。 仏は、 菩薩を教化して(仏の智慧を)成就させる為に、 法華経を開示

り、 める心を起こしたばかりの菩薩なのである。 薬王菩薩よ、 恐れたりしたら、 もし、 まさに、 ある菩薩が、この法華経を聞いて、 知るべきである、 この菩薩は、 驚 7 、たり、 新しく仏を求 疑った

驚いたり、 ている」 の段階の人は、 もし(菩薩の道を行っていない)声聞の段階の人が、 者なのである。 疑ったり、 「増上慢の」、 恐れたりしたら、まさに、 「悟っていないのに 知るべきである、 『悟った』 この法華経を聞 と思い上が この声聞 (,)

いと欲したならば、 「四衆」 薬王菩薩よ、 「出家者の男女と在家信者の男女」 もし、 どのように、 ある善い男子や善い女の人が、 まさに、 説くべきであるのか? の為に、 仏の(肉体の)死後 この法華経を説きた

家信者の男女」 屋」に入っ 来の座」、 「仏の衣」を着て、(「全てのものは空である」という仏の智慧という)「如 この善い男子や善い女の人は、 て、 「仏の座」に坐禅して、まさに、「四衆」 の為に、 (柔和で悪人からの辱めを忍耐する心という)「如来の衣」 この法華経を広く説くべきである。 (思いやりという)「如来の室」、 「出家者の男女と在 仏 の部

なる 如来の室」 「慈悲」、 ` 「思いやり」の心である。 「仏の部屋」とは、一切の 「衆生」、 「生者」 の中の大い

心である。 如来の衣」 ` 「仏の衣」 とは、 柔和で、 (悪人からの) 辱 めを忍耐する

は空である」 「如来の座」 とい う仏 仏 の座 の智慧である。 とは、  $\overline{\phantom{a}}$ 切の法は空である」 ` 「全て のもの

を広く、 および、 これらの中に安住して、 説きなさい。 「四衆」 「出家者の男女と在家信者の男女」 怠惰ではない 心 精進する心)で、 の為に、 諸 々 この法華経 の菩薩

法華経の法を聴く聴衆を集める。 薬王菩薩よ、 私、 仏は、 他国でも、 化生した人を派遣して、 この人の為に、

て、 男女と在家信者の男女」を派遣して、 また、 これらの諸々の化生した人達は、 従い、 仏は、 逆らわない。 )化生した「比丘、 比丘尼、 (法華経の)法を聞いて、信じて受け入れ この人の(法華経の)説法を聴かせる。 優婆塞、 優婆夷」、 「出家者 0

遣して、 ならば、 もし(法華経を正しく)説法している者が、 私、 その(法華経の)説法を聴かせる。 仏は、その時、天人、龍、 鬼神、 (人里離れた)静かな場所にいた 乾闥婆、 阿修羅などを広く派

法している者の為に、 している者に、 私、 もし、 仏は、 この法華経の詩の句を忘れてしまったら、 異国(、異界、仏国土)にいても、 私、 仏の(仮の)身を見ることを得させる。 (法華経を)説いて、 備わせる。 時々、 私は、 (法華経を正しく)説法 法華経を正しく説

詩で説いて言った。 その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

ある。 諸 々 の怠惰を捨てたいと欲するならば、 まさに、 この法華経を聴くべきで

この法華経を聞くのは難しい。

法華経を信じて受け入れる のも、 また、 難 , ,

「水から、 人が渇いて、 なお、遠く、 水を求めて、高原に穴を穿って、 離れ去っている」と知るような物なのである。 なお、 乾燥した土を見て、

ようやく、 湿 つ て いる土、 泥を見て、 決定的に確信して、 「水に近い」 と

知るような物なのである。

薬王菩薩よ、

あなたは、

まさに、

知る

べきであ

とても遠く、 このように、 離れ去ってしまっているのである。 諸々の人達は、 法華経を聞かない のであれば、 仏の智慧から、

て、 この人達は、 王である」と明確に思い考えることができれば、 もし 「法華経は、諸々の経の王である」と聞 「法華経は、 仏 の智慧に近い 奥深い経である」と聞 のである。 いて、 いて、 まさに、 声聞 「法華経は、 の法を決定的 知るべきである、 諸 々の経の 了

きである。 中に処して、 う)「如来の衣」 来の室」 の智慧という)「如来の座」、 ₽ し人が、 「仏の部屋」に入って、 恐れる所無く、 この法華経を説くのであれば、 ` 「仏の衣」を着て、(「全てのものは空である」という仏 広く、生者の為に、 「仏の座」 (柔和で悪人からの辱めを忍耐する心とい に坐禅して、 まさに、 分別して、 (思 「衆生」、 いやりという)「如 法華経を説くべ 「生者」 の

である。 柔和で、 大いなる (悪人からの) 辱 「慈悲」、 「思いやり」 めを忍耐する心が、 が、 「如来の室」、 「如来の衣」 仏 の部屋」 「仏の衣」 である。

来の座」 「諸法は空である」 「仏の座」である。 、「全てのものは空である」 という仏 の智慧が、 如

これらに処して、 生者の為に、 (法華経を)説法しなさ

耐したことを思い出し で斬ってきたり、 もし、 この法華経を説いている時に、ある人が悪口を言ってきたり、 杖で叩いてきたり、 て、 忍耐しなさい。 瓦や石を投げてきたりしても、 仏も忍 刀剣

幾億もの量り知れないほど無数の劫、 を)説法している。 私、 仏は、 幾千万億 の仏国土で、清浄な堅固な(仏の仮の)身を出現させて、 「衆生」、 「生者」の為に、 (法華経

生、 集めて、 派遣して、 この法華経を説けば、 (清)信士、 「生者」を引き寄せて導いて、 (法華経の)仏法を聴かせる。 (清)信女という「四衆」、「出家者の男女と在家信者の男女」 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 「法師」、 私、 「仏法の教師」に捧げものを捧げさせて、諸々の 釈迦牟尼仏は、化生した比丘、比丘尼、 この「法師」、 「法師」、 「仏法の教師」 「仏法の教師」 が、 および、 の所に 能く、 「衆

たり、 この法華経を正しく説いている人の為に、 もし人が悪口を言おうとしたり、刀剣で斬ろうとしたり、 瓦や石を投げようとしたりしたら、 護衛をさせる。 (仏は、)化生した人を派遣して、 杖で叩こうとし

私、 を放っている(仏の仮の)身を出現させる。 無い(人里離れた)静かな場所にいて、この法華経を声に出して読んでいたら、 もし法華経を正しく説法している人が、 仏は、 その時、 この法華経を正しく説法している人の為に、 独りで、 静かな、人による音声が 清浄な光明

せる。 まったら、 もし、 法華経を正しく説法している人が、 この人の為に、 法華経を説いて、 法華経の一章や一句を忘れてし 法華経に通じさせて利益を得さ

は空である」 ことができ得る。 所で法華経を声に出して読んで説いていたら、 「四衆」 もし人が、 「出家者の男女と在家信者の男女」 という仏の智慧という、)これらの徳を備えていたら、 (思いやり、 柔和で悪人からの辱めを忍耐する心、 皆、 の為に(人里離れた)静かな場 私、 仏の(仮の)身を見る 「全ての または、 もの

私、 の仏法を聴く聴衆と成らせる。 もし法華経を正しく説法している人が(人里離れた)静かな場所にいたら、 仏は、 天人、龍王、夜叉、 鬼神などを派遣して、この人の為に、 法華経

に る この人は、 「楽説する」、 法華経の仏法を分別して、 「他者の願う所に従って自在に仏法を説く事ができ 「無罣礙で」 ` 「障害無く自由自在

ばせることが可能なのである。 この人を、 諸仏が念頭に置いて護っているおかげで、この人は、 大衆を喜

かに、 (法華経の正しい)「法師」、 菩薩の道を得る。 「仏法の教師」に従って学べば、 「恒(河)沙

もし(法華経の正しい)「法師」、

「仏法の教師」

に親しみ近づけば、

速や

「ガンジス川の砂のように無数の」仏にまみえることができ得る。

## 見宝塔品

旬の、 んだ。 その時、 ある「七宝」、 釈迦牟尼仏の前に、 「七種類の宝」の塔が、 高さが五百由旬、 地から涌き出て、 縦と横の広さが二百五十由 空中に浮か

種々の宝物が、この塔を荘厳に飾っていた。

五千の 「欄楯」、 「柵」と、 幾千、 幾万もの 「龕室」 「厨子」と、 無数

の「幢旛」が、(塔を)荘厳に飾っていた。

宝の 「瓔珞」 「紐状の飾り」を垂らしてい た。

幾万、 幾億もの宝の鈴が、 その上に懸けられていた。

(塔は、 )四面から皆、 多摩羅跋と栴檀の香りを出していて、 世界に、 あま

ねく充満した。

その諸々の「幢旛」と「天蓋」 は、 金、 銀、 瑠璃、 確深、 碼碯、

「玫瑰」、 「現在では謎の、 赤い宝石」という七種類の宝によって、 合わせ

て形成されていた。

(塔の)高さは、四天王の宮殿にまで至っていた。

「三十三天」、 「忉利天」の天人は天の曼陀羅華を雨のように降らして宝

の塔に捧げた。

といった、 「音楽」を宝の塔に捧げて、 他の諸々の天人、 瓔珞」、 人と、 人ではない者達、 「紐状の飾り」 龍、 夜叉、 恭しく敬って、尊重して、ほめたたえた。 乾闥婆、 や、 幾千、 「幢旛」 阿修羅、 幾万、 や、 迦楼羅、 幾億の者達は、 「天蓋」 緊那羅、 や、 「伎楽」 切の華や、 摩睺羅伽

えて、 その時、 このように言った。 宝の塔の中から、 大いなる音声が出て、 (釈迦牟尼仏を)ほめたた

善いかな。

善いかな。

所護念」 釈迦牟尼仏は、 「妙法華経」 能く、 を大衆の為に説いている。 平等な大いなる智慧によって、 「教菩薩法」 仏

その通りである。

その通りである。

釈迦牟尼仏の所説は皆、真実である。

て、 塔が空中に浮かんでいるのを見て、また、 「法喜」、 その時、 恭しく敬って、 「四衆」 「法悦」を得て、未だかつて無いことを怪しんで、 合掌して、 「出家者の男女と在家信者の男女」 座に戻って、 塔の 面に留まった。 中から出た音声を聞 は、 座より起立し 大いなる宝の いて、

その時、 阿修羅などの心中の疑いを知って、 大楽説菩薩と言う名前の菩薩(摩訶薩)がいて、 釈迦牟尼仏に言った。 切の世間の天人、

有って、 世尊、 地から涌き出たのですか? 釈迦牟尼仏よ、 どんな「因縁」 ` 「理由」 によっ て、 この宝の塔は

が起こっ また、 たのですか? (どんな「因縁」 「理由」 によって、 )その塔の中から、 この音声

その時、釈迦牟尼仏は、大楽説菩薩に告げた。

この宝の塔の中には、 如来の全身、 仏の全身が有るのである。

の国があって、 昔、 過去、東方の幾千万億阿僧祇もの無量の先の世界に、宝浄と言う名前 その国の中に、多宝仏と言う称号の仏がいた。

その多宝仏が本、 菩薩の道を行っていた時に、 このような大いなる誓願を

法華経を聴くために、 法華経が説かれている所が有ったならば、 「善いかな」と、 多宝仏)が仏に成ったら、 その前に涌き出して現れて、 ほめたたえて言おう。 (多宝仏の仮の身の)死後、 私 聴衆の為に、 多宝仏)の塔廟が、 十方の国土 証明と成っ

人の大衆の中で、 その多宝仏は、 諸々の 仏道を成就し終わって、 「比丘」、 「出家者」 (仮の身の)死に臨んだ時、 に告げた。

と欲するならば、 私(、多宝仏の仮の身)の死後、 まさに、 一つの大いなる塔を建てなさい。 私(、多宝仏)の全身に捧げものを捧げたい

もし法華経を説く者が この多宝仏の、神通の願力によって、十方の世界の、 いれば、 この多宝仏の宝の塔は、 ありとあらゆる所で、 全ての場所で、 その

者の前に、涌き出す。(そして、)

えて言う。 多宝仏の全身が、 塔の中に在って、 「善いかな。 善いかな」 と、 ほめたた

る。 地から涌き出して、 大楽説菩薩よ、今、 「善いかな。 多宝仏の塔は、法華経が説かれているのを聞いたので、 善いかな」 と、 ほめたたえて言ったのであ

た。 この時、 大楽説菩薩は、 如来、 仏の神(通)力によって、 釈迦牟尼仏に言っ

ます。 世尊、 釈迦牟尼仏よ、 私達は、 願わくば、 この多宝仏の身を見たいと欲し

釈迦牟尼仏は、大楽説菩薩(摩訶薩)に告げた。

この多宝仏には、深い重い願いが有る。

ある諸仏を 尽 く戻して一つの場所に集めなさい。したければ、(各仏は、)十方の世界にいて説法している、 もし私(、多宝仏)の身を「四衆」、「出家者の男女と在家信者の男女」に示 私(、多宝仏)の宝の塔が法華経を聴いて諸仏の(各仏の)前に出現した時、 この各仏の分身で

ある私(、 大楽説菩薩よ、 釈迦牟尼仏)の分身である諸仏を今、 (私、 釈迦牟尼仏は、)十方の世界にいて説法している者で まさに、 集めよう。

その後にのみ、私(、多宝仏)の身は出現する。

大楽説菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

また、 見て、 釈迦牟尼仏よ、 礼拝して、 捧げものを捧げたいと欲します。 私達は、 願わくば、 釈迦牟尼仏の分身である諸仏も、

その時、 釈迦牟尼仏は、 白毫から一つの光を放った。

この諸々の仏国土は皆、 すると、 東方の五百万億那由他恒河沙に等しい数の仏国土の諸仏が見えた。 「頗梨」、 「水晶」を地と成していた。

(この諸々の仏国土は、)宝の樹や、 宝の衣で、 荘厳に飾られていた。

幾千、 幾万、 幾億もの無数の菩薩が、 その仏国土の中に充満していた。

(この諸々の仏国土は、 )宝の「幔」、 「幕」が、あまねく張られていた。

(この諸々の仏国土は、)宝の網が上に懸けられていた。

この諸々の仏国土の諸仏は、 大いなる妙なる音声で、諸法を説いて いた。

また、 幾千、 幾万、 幾億もの量り知れないほど無数の菩薩が、 諸々の仏国

土に、 あまねく満ちていて、 「衆生」、 「生者」 の為に説法しているの が見

えた。

ている場所も、 南方、西方、 北方、 また、 同様であった。 「四維」、 四隅」 上 下 白毫相の光に照らされ

告げて、言った。 その時、 十方の(釈迦牟尼仏の分身である)諸仏は、 各々、 多数の菩薩達に

界」 ものを捧げよう。 善い男子よ、 「この世」 私(、 の釈迦牟尼仏の所へ行って、 釈迦牟尼仏の分身である仏)は、 共に、 今、 多宝仏の宝の塔に捧げ まさに、 「娑婆世

その時、 「娑婆世界」、 「この世」は清浄に変わった。

(この世は、)瑠璃を地と成していた。

(この世は、)宝の樹で荘厳に飾られていた。

(この世は、)黄金を縄となして、 八つの道の境界にしていた。

(この世には、)諸々の集落、 村、 町 海、 大河、 Щ Щ 林が無くなった。

(この世は、 )大いなる宝の香が焼香されていた。

(この世は、 )曼陀羅華が、 あまねく、 その地に行き渡っていた。

(この世は、 )宝の網、 宝の 「幔」、 「幕」が、その上に懸けられてい

(この世は、)諸々の宝の鈴が懸けられていた。

われていた。

て置かれていた。 会衆だけは留められていて、 (他の)諸々の天人、 人は他の仏国土に移され

引き連れて、 この時、 (釈迦牟尼仏の分身である)諸仏は、 そばに仕える侍者として、 「娑婆世界」 各々、 一人の大いなる菩薩を 「この世」 に来て、

各々の宝の樹の下に到着した。

各々の宝の樹の高さは、五百由旬であった。

(宝の樹は、 )枝、 葉、 華、 果実の順に荘厳に飾られ 7

諸々の宝の樹の下には皆、 高さが五由旬の 「獅子の座」 ` 「仏の座」 が

有った。

た。

また、 大いなる宝で、 この 「獅子の座」 ` 「仏の座」 は荘厳に飾られ てい

結跏趺坐した。 その時、 (釈迦牟尼仏の分身である)諸仏は、 各々、 これらの 「仏の座」

に

(釈迦牟尼仏の分身である諸仏は、 )このように転々として、 三千大千世界

に満ちた。

ですらなお、 (三千大千世界では、 未だ尽くすことができなかった。 )釈迦牟尼仏の、 一方向 の仏国土にいた分身

その時、釈迦牟尼仏は、(釈迦牟尼仏の)分身である諸仏を受容しようと欲 八方の各々の方向を更に変化させた。

(それによって、)二百万億那由他の仏国土は皆、清浄になっ

餓鬼、畜生、 阿修羅」という「四悪道」が無く成った。

また、 諸々の天人、 人は移されて、他の仏国土に置かれた。

変化した仏国土も、また、瑠璃を地と成した。

(変化した仏国土は、)宝の樹で荘厳に飾られた。

(宝の)樹の高さは、五百由旬であった。

(宝の樹は、)枝、 葉、 華、 果実で順に荘厳に飾られていた。

(宝の)樹の下には皆、 高さが五由旬の宝の 「獅子の座」 「仏の座」 が

有 って、 種々の諸々の宝で荘厳に飾られていた。

また、海、大河が無く成った。

また、 目真隣陀山、摩訶 目真隣陀山、鉄囲山、ムチャリンダ 大鉄囲山、 須弥山などの

諸々の山の王は通じていて、 一つの仏国土を成した。

(変化した仏国土の)宝の地は、平らで、 正しかった。

宝の「交露の」、 「露を交えたように反射する宝玉を連ねた」 幔

幕」 が、 その(変化した仏国土の)上をあまねく覆って

(変化した仏国土には、 )諸々の 「幢旛」と「天蓋」が懸けられて

(変化した仏国土では、 )大いなる宝の香が焼香されていた。

諸々の天の宝の華が、 その(変化した仏国土の)地に、 あまねく行き渡って

いた。

八方の各々の方向を変化させたのである。 釈迦牟尼仏は、 (釈迦牟尼仏の分身である)諸仏が来て坐禅できるように

餓鬼、 (それによって、)二百万億那由他の仏国土は皆、 畜生、 阿修羅」 という「四悪道」が無く成ったのである。 清浄に成っ て、 「地獄

また、諸々の天人、 人は移されて、他の仏国土に置かれたのである。

変化した仏国土も、 また、 瑠璃を地と成したのである。

(変化した仏国土は、)宝の樹で、 荘厳に飾られたのである。

(宝の)樹の高さは、五百由旬だったのである。

(宝の樹は、 )枝、 葉、 華、 果実の順に荘厳に飾られ 7 いたのである。

(宝の)樹の下には皆、 高さが五由旬の宝の 「獅子の座」 「仏の座」 が

有ったのである。

また、 大いなる宝で、 この 「仏の座」 は荘厳に飾られてい たのであ

また、海、大河が無く成ったのである。

また、 目真隣陀山、摩訶 目真隣陀山、鉄囲山、ムチャリンダ 大鉄囲山、 須弥山などの

諸々の山の王は通じて いて一つの仏国土を成したのである。

(変化した仏国土の)宝の地は、平らで正しかったのである。

宝の「交露の」、 「露を交えたように反射する宝玉を連ねた」 慢

が、 その(変化した仏国土の)上をあまねく覆っ て いたので あ

(変化した仏国土には、 )諸々の 「幢旛」と「天蓋」が懸けられていたの で

ある。

(変化した仏国土では、)大いなる宝の香が焼香されて いたのである。

() たのである。 諸々の天の宝の華が、 その(変化した仏国土の)地に、 あまねく行き渡って

い数の仏国土の中で各々説法していた諸仏は、 その時、 東方の、 釈迦牟尼仏の分身である、 この世に来て集まった。 百千万億那由他恒河沙に等し

て集まって、 同様に、 順に、十方の(釈迦牟尼仏の分身である)諸仏は皆ことごとく、 八方で坐禅した。

る)諸仏が、 その時、 各々の方向の四百万億那由他の仏国土は、 その中に、 あまねく満ちた。 (釈迦牟尼仏の分身であ

大いなる菩薩に)持たせて、この侍者(としている一人の大いなる菩薩)に告げ せる」ために、 菩薩)を派遣して釈迦牟尼仏に て言った。 「獅子の座」、 この時、 (釈迦牟尼仏の分身である)諸仏は、 各々、 「仏の座」に坐禅して、皆、侍者(としている一人の大い 手に満々と、すくった宝の華を(侍者としている一人の 「問訊させる」、「合掌し低頭し安否を尋ねさ 各々、 宝の樹の下にいて、 なる

仏の所へ行って、私(、釈迦牟尼仏の分身である仏)の言葉通りに言いなさい。 善い男子よ、 あなた(、菩薩)は、 「耆闍崛山」 「霊(鷲)山」 の釈迦牟尼

また、 病が少なく、 菩薩、 悩みが少なく、 声聞達は、 ことごとく安穏としていますか? 気力があって、 安楽としていますか? 否か?

この宝の華を釈迦牟尼仏の上に、 まき散らして捧げて、 このように言いな

きたいと欲します。 (釈迦牟尼仏の分身である)何々仏は、 釈迦牟尼仏と共に、 この宝の塔を開

(釈迦牟尼仏の分身である)諸仏は、 使いである菩薩を派遣して、 同様に

た。

に来て集まって各々「獅子の座」、 その時、 釈迦牟尼仏は、 (釈迦牟尼仏の)分身である諸仏が、 「仏の座」に坐禅しているのを見た。 ことごとく 既

牟尼仏と宝の塔を開きたいと欲しているのを聞いた。 また、 釈迦牟尼仏は、 (釈迦牟尼仏の分身である)諸仏が皆、 同じく、 釈迦

すると、 釈迦牟尼仏は、座より起立して、空中に浮かんだ。

切の 「四衆」、 「出家者の男女と在家信者の男女」は、 起立して、 合掌

して、一心に釈迦牟尼仏を見つめた。

この時、 釈迦牟尼仏は、右手の指で、 「七宝」、 「七種類の宝」 の塔の戸

を開いた。

すると、 鍵を開いて大いなる城門を開けたような、 大いなる音声が出た。

その時、 一切の会衆は皆、多宝仏が宝の塔の中で 「獅子の座」 「仏の

座」で坐禅しているのを見た。

多宝仏の全身は、 分解されて散っては  $\langle \cdot \rangle$ なかっ た。

多宝仏は、禅定に入っているようであった。

また、その多宝仏の言葉が聞こえた。

善いかな。

善いかな。

釈迦牟尼仏は、快く、この法華経を説いている。

私、 多宝仏は、 この法華経を聴いて、 ここに来たのである。

₽ を多宝仏と釈迦牟尼仏の上に、 るのを見て、 その時、 の無量劫の過去に(仮の身が)死んだ多宝仏が、このような言葉を説いてい 「四衆」、 「未だかつて無い」と、 「出家者の男女と在家信者の男女」などは、 まき散らした。 ほめたたえて、 天に蓄えられた宝の華 幾千万億

このように言った。 その時、 多宝仏は、 宝の塔の中で、 座の半分を釈迦牟尼仏に分け与えて

釈迦牟尼仏よ、この座に就きなさい。

禅して結跏趺坐した。 その時、 釈迦牟尼仏は、 その塔の中に入って、 その多宝仏の座の半分に坐

しているのを見て、 「七種類の宝」 その時、 大衆は、 の塔の中にいて、 各々、 (釈迦牟尼仏と多宝仏という)二人の仏が、 このように思った。 「獅子の座」 「仏の座」 の上に結跏趺坐 「七宝」

仏達は、高く遠くで坐禅している。

れますように。 ただ、 願わくば、 仏が、 神通力によって、 私達をも共に空中に浮かべてく

その時、 (そのため、 釈迦牟尼仏は、 大衆は、)皆、 神通力で、 空中に浮かんだ。 諸々の大衆を近くに引き寄せた。

と在家信者の男女」に告げた。 (釈迦牟尼仏は、 )大いなる音声で、 あまねく、 「四衆」 「出家者の男女

とが可能であるのか? 誰が、 この 「娑婆という仏国土」 「この世」 で、 妙法華経を広く説くこ

今が、正に、この時である。

私 私 釈迦牟尼仏は、 釈迦牟尼仏は、 久しからず、 この妙法華経を付属させて存在させたいと欲する。 「涅槃に入る」、 「(肉体だけが)死ぬ」

詩で説いて言った。 その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

いといえども、 「聖主」、 「世尊」、 宝の塔の中にいて、なお仏法の為に来たのである。 仏 である多宝仏は、 (仮の身が)死んでから久し

諸々の人達よ、どうして仏法の為に勤めないで善いであろうか? 15 (,)

え! 仏法の為に勤めるべきである!

のである。 この多宝仏の(仮の身の)死後、 幾 「無央数」 ` 「阿僧祇」 劫も過ぎている

本。と ありとあらゆる所で、 願っ たのである。 仏法を聴くのには出会い難い ので、 この多宝仏は、

すように。 私、 多宝仏の(仮の身の)死後、 ありとあらゆる所で、 常に、 仏法を聴けま

仏法を聴きたいと欲し ように無数」 また、 私、 に等しい数のような、 釈迦牟尼仏の分身である、 ている。 量り知れないほど無数の諸仏が、 「恒(河)沙」、 「ガンジス川 の砂の 来て、

て、 仏は各々、 また、 仏法を久しく留めるために、 (仮の身が)死んだ多宝仏を見るために、 妙なる仏国土、弟子達、天人、 この世に来ている。 人 龍神、 釈迦牟尼仏の分身であ 諸々の捧げものを捨て る諸

力で、量り知れないほど無数の 仏国土を清浄にした。 釈迦牟尼仏は、 (釈迦牟尼仏の分身である)諸仏が坐禅できるように、 「衆生」、 「生者」を(他の仏国土へ)移して、 神通

清涼な池を蓮華が荘厳に飾るように、 宝の樹の下に来た。 (釈迦牟尼仏の分身である)諸仏は

各々、

尼仏の分身である)仏は坐禅した。 その宝の樹 の下の、 その諸々の 「獅子の座」 ` 仏 の座 の上に、 (釈迦牟

夜の闇の中で、 大いなる、 たいまつの火を燃やすように、 光明が荘厳に

飾ってい

る。

は十方の仏国土に行き渡っている。 (釈迦牟尼仏の分身である諸仏は、 )身から妙なる香りを出していて、 香り

例えば、 「衆生」 大いなる風が小さな樹の枝に吹いているような物なのである。 「生者」 は、 香りをこうむ つ て、 喜びにたえることができな

このような 「方便」 「便宜的な方法」 で、 仏法を久しく留めさせる。

諸 々の大衆に告げる。

て、 私 読むことが可能であろうか? 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 誰が、 この法華経を破らず護って保持し

釈迦牟尼仏の前で、 自ら、 誓っ て言いなさい。

多宝仏は、 (仮の身が)死んでから久しいといえども、 大いなる誓願によ

て、 「獅子吼している」 ` 「獅子が吼えるように説法して いる」

多宝仏、 釈迦牟尼仏、 釈迦牟尼仏が集めた釈迦牟尼仏の化身である諸仏は、

まさに、この意義を知っている。

諸々の仏の弟子達よ、 まさに、 大いなる願いを起こして、 誰が、 仏法を破らず護ることが可能 仏法を久しく留めさせなさい であろうか?

に捧げものを捧げていることに成るのである。 この法華経の仏法を能く破らず護って いる者は、 私、 釈迦牟尼仏と多宝仏

華経のためなのである。 この多宝仏が、宝の塔に処しながら、 常に十方を巡っているのは、 この法

化身である諸仏、 ることに成るのである。 また、 法華経の仏法を破らず護っている者は、 諸世界を荘厳に光で飾っている者達に捧げものを捧げてい この世に来た釈迦牟尼仏 0

もし、 この法華経を説けば、 釈迦牟尼仏、 多宝仏、 釈迦牟尼仏 の化身であ

る諸仏を見ることに成るのである。

諸々の善 い男子よ、 各々、 明らかに、 思考しなさい。

これは、難しい事なのである。

まさに、大いなる願いを起こしなさい。

しいとはしない ス川の砂のように無数である」といえども、 (法華経以外の)他の諸々の経は数が のである。 「恒(河)沙のようである」 これらの経を説いても、 ` 「ガンジ 未だ難

また、 須弥山を近くに引き寄せて、 未だ難しいとはしないのである。 他方向の 無数の仏国土に投げて、 置 (, ても、

難しいとはしないのである。 足の指で、 大千世界を動かして、 他の 仏国土へ遠く投げても、 また、 未だ

る。 の(法華経以外の)他の経を演説しても、 「有頂天」に立って、 「衆生」 「生者」 また、 の為に、 未だ難しいとはしない 量り知れない ほど無数 のであ

を説くことは、 仏の(仮の身の)死後、 難し (J のである。 「悪世」 ` 「悪い ,時代」 の中 で、 能く、 この法華経

しないのである。 たとえ人が手で虚空をとらえたまま巡り歩い 、ても、 また、 未だ難し いとは

他人に書かせたりすることは、 私、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 難しいのである。 法華経を自ら書 7) たり、 自ら保持したり、

な いのである。 大地を足の甲の上に置いて「大梵天」に昇天しても、 また、 難し いとはし

法華経を読むことは、 仏 の(仮の身の)死後、 難しいのである。 「悪世」、 「悪い時代」 の中で、 短時間でも、

ても、 たとえ乾燥した草を背負って また、 未だ難しいとはしないのである。 「劫火」 が焼 7 7 いる中に入っ て焼 か れ なく

説くことは、 私、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 難しい のである。 この法華経を保持して、 人の為にでも、

義を問うことは、 て諸々の聴衆に六神通を得させても、また、未だ難しいとはしないのである。 私、 八万四千の 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 「法蔵」、 難しいのである。 「経」、 「十二部経」を保持して他人の為に演説し この法華経を聴いて受け入れて、 その意

六神通を備えさせても、 しないのである。 「ガンジス川の砂のように」無数の 人が説法して、 幾千万億もの量り知れないほど「恒(河)沙のように」 この利益は有るといえども、 「衆生」 「生者」 また、 に阿羅漢を得させて、 未だ難しいとは

である。 私、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 この法華経を捧げ持つことは、 難し

初 経は第一 私、 から今に至るまで、 釈迦牟尼仏は、 の経なのである。 仏道の為に、 諸々 の経を広く説いているが、 量り知れな (,) ほど無数 その中で、 0 仏国土で、 この法華 最

る。 し法華経を保持できていれば、 仏の身を保持していることになるのであ

受け入れて保持して読むことが可能であろうか? 諸々の善い男子よ、 私、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 誰が、 この法華経を

釈迦牟尼仏の前で、 自ら誓って言いなさい。

この法華経を保持することは、 難し  $\langle \cdot \rangle$ のである。

もし短時間でも法華経を保持していれば、 私、 釈迦牟尼仏は喜ぶのである。

諸仏も、また、同様に喜ぶのである。

このような人は、 諸仏に、 ほめたたえられるのである。

法華経を保持している人は、勇猛なのである。

法華経を保持している人は、 精進しているのである。

法華経を保持している人を、 「戒を保持して『頭陀行』を行っている者」

と名づけるのである。

法華経を保持している人は、 速やかに、無上の仏道を会得する。

来世で、この法華経を読んで保持できれば、 真の仏の弟子であるし、

淳」、 「ありのまま」の善い境地に留まることができる。

仏の(仮の身の)死後、 この法華経の意義を解説できる者は、 諸々の天人、

人、世間の眼なのである。

恐ろしい世の中で、 短時間でも、 法華経を説くことができた者に、 切の

人は皆、 まさに、 捧げものを捧げるべきである。

## 提婆達多品

家者の男女と在家信者の男女」 その時、 釈迦牟尼仏は、諸々の菩薩、および、 に告げた。 天人、 人 「四衆」、 出

て、 飽きて怠ることが無かった。 釈迦牟尼仏は、 過去の量り知れないほど無数の劫の間、 法華経を求め

める心を起こして、心が不退転であった。 多数の劫の間、常に、国王と成って、「無上菩提」、 「無上覚」を願い求

少年の下僕による奉仕、頭、 おうと欲して、 「七宝」、 また、 「布施、 身の命を惜しまなかった。 持戒、忍辱、 「七種類の宝」、 布施を行うことに勤めて、心の中で、象、 精進、禅定、智慧」という「六波羅蜜」を満足に行 国 貝 髄、 城、 脳 妻子による奉仕、 身の肉、 手、足を惜しまなかった。 「奴婢」 馬、 「七珍」 による奉仕、

その時、 世の人民の寿命は量り知れないほどであった。

仏法のため、 国の王位を捨てて、 王子に政治を委ねて任せた。

太鼓を打ち鳴らして、宣言して、 四方で、 仏法を求めた。

とが可能な者であるのか? 誰が、 私(、前世の釈迦牟尼仏)の為に、 「大乗経」、 「法華経」 を説くこ

「奉仕する下僕」と成ろう。 私 前世の釈迦牟尼仏)は、 まさに、 終身、 捧げものを供給し、 「走使」、

尼仏)に言った。 (阿私陀と言う名前の)仙人がいて、 来て、王(である前世の釈迦牟

ます。 私(、 阿私陀)には、 「妙法蓮華経」と言う名前の 「大乗経」 の知識が有り

釈迦牟尼仏)の為に、 阿私陀)に対して約束を違えなければ、 「妙法蓮華経」を説きましょう。 まさに、 あなた(、 前世の

を設け、 が、 るものを供給し、草木の果実を採ったり水を汲んだり薪を拾ったりして食事 王(である前世の釈迦牟尼仏)は、 (前世の釈迦牟尼仏は、)(阿私陀と言う名前の)仙人に仕えて千年が経った 喜んで、 仏法のために、 自身を椅子にしたりまでしたが、身心を怠けさせることが無かった。 心が踊躍して、 精勤して、給仕して、不足が無いようにした。 (阿私陀と言う名前の)仙人に従って、 (阿私陀と言う名前の)仙人の言葉を聞い 必要とす

詩で説いて言った。 その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

打ち鳴らして、 いなる仏法を求めるために、 私、 釈迦牟尼仏は、 四方に告げた。 過去の劫を思い出すと、 五欲」 「五感の欲望」をむさぼらず、 世の国王と成っていたが、 鐘を 大

誰が、 大いなる仏法の知識が有る者であるのか?

に下僕と成ろう。 もし私(、 前世の釈迦牟尼仏)の為に解説してくれるならば、 自身は、 まさ

釈迦牟尼仏)に言った。 時に、 阿私(陀)と言う名前の仙人がいて、 来て、 大いなる王(である前世の

有ります。 私 阿私陀には、 微細で絶妙な仏法、 世間で希有とされている物の知識が

尼仏)の為に説きましょう。 もし能く修行するならば、 私、 阿私陀は、 まさに、 あなた(、 前世 の釈迦牟

薪および草木の果実を採って随時、恭しく敬って与えた。 に大いなる喜びを生じて、 その時、 王(である前世の釈迦牟尼仏)は、 阿私陀仙人に従って、 阿私陀仙人の言葉を聞 必要とするものを供給し、 いて、 心

勤めた。 あまねく諸々の 心が妙なる仏法に存在していて、身心を怠けさせることが無か 「衆生」、 「生者」の為に、大いなる仏法を求めることに つ

なる国王と成って、この仏法を獲得することを求めて勤めた。 また、 己の身および 「五欲」 「五感の欲望」 の快楽の為ではなく、 大い

遂に、仏と成ることを得るに到った。

そのため、 あなたたちの為に説いてい るのである。

釈迦牟尼仏は、 諸々の 「比丘」 「出家者」 に告げた。

その時の王が、 私、 釈迦牟尼仏なのである。

その時の仙人が、今の提婆達多なのである。

提婆達多は(前世で)「善知識」 「善友」であったので、 私 釈迦牟尼仏

は、 「六波羅蜜」と、 「慈悲喜捨」と、「三十二相」と、 「八十種好」 と、

「紫磨金色」 「紫色を帯びた最上質の純金の色」(の身)と、 「十力」と、

備えて、 「等正覚」 ` 「普遍正覚」を成就して、広く「衆生」、 「生者」を

「四無所畏」と、

「四摂法」と、

「十八不共(法)」と、

神通の道力を十分に

仏土へ渡しているのである。

これらは皆、 提婆達多が(前世で) 「善知識」 「善友」 であっ たことによ

る物なのである。

諸々の 「四衆」、 「出家者の男女と在家信者の男女」 に告げる。

提婆達多は、 無間地獄が終わった後、 無量 の劫を過ぎてから、 まさに、

王仏と言う称号の仏に成ることができ得る。

天王仏の世界、 仏国土の名前は、天道である。

その時、 天王仏は、 天道と言う世界、 仏国土に、 二十中劫、 住んで留まる。

「衆生」、 「生者」の為に、 妙なる仏法を説く。

「恒河沙の」 「ガンジス川の砂のように無数の」 「衆生」 「生者」

が、 阿羅漢果を得る。

量り知れない ほど無数の 「衆生」 ` 「生者」 が、 「縁覚」 ` 「独覚」 を求

める心を起こす。

恒河沙の」 「ガ ンジス川 の砂のように無数の」 「衆生」 「生者」

が、 無上の道心を起こして、 「無生忍」 「生滅を超越した真理の認識」

得て、 不退転に留まる。

天王仏の(仮の身の)死後、 正法は、 二十中劫、 世に住んで留まる。

が四十由旬である、 全身の 「舎利」、 「七宝」、 「遺骨」で、高さが六十由旬で、 「七種類の宝」の塔が建てられる。 縦の奥行きと横の広さ

諸々の天人、人は、ことごとく、多様な華、 抹香、 焼香、 塗香、 衣服、

「ほめたたえる歌」を捧げて、 「瓔珞」、 「紐状の飾り」、幢旛、宝蓋、 「七宝」、 「七種類の宝」の妙なる塔を礼拝 「伎楽」、 「音楽」、 「歌頌」

量り知れないほど無数の「衆生」、「生者」 が、 阿羅漢果を得る。

無数の 「衆生」、 「生者」が、 「辟支仏」、 「独覚」を悟る。

覚 幾不可思議もの無数の を求める心を起こして、不退転に成る。 「衆生」、 「生者」 が、 「菩提」 「無上普遍正

釈迦牟尼仏は、 諸々の 「比丘」、 「出家者」 に告げた。

多品を聞いて、 未来の来世の中で、もし善い男子、善い女の人がいて、 清浄な心で信じて敬って、 疑惑を生じなければ、 妙法華経の提婆達

地獄、餓鬼、畜生に堕ちないし、

もし人の中、 十方の仏の前に生じて、生まれた所で常に、この法華経を聞 し仏の前に存在するならば、 天上の中に生まれたら、優れた妙なる快楽を受けるし、 蓮華から化生して生まれる。

宝仏に言っ その時、 下方 の、 智積菩薩と言う名前の、 多宝仏が従えて いる菩薩が、

まさに、本の仏国土に帰還しましょう。

釈迦牟尼仏は、智積菩薩に告げて言った。

善い男子、智積菩薩よ、少し待ちなさい。

ここに、 文殊師利菩薩と言う名前の菩薩がいる。

文殊師利菩薩とまみえて妙なる仏法を論じて、 本の仏国土に帰還しなさい

その時、 文殊師利菩薩は、 千枚の葉の、 車輪のような大きさの蓮華に坐禅

していた。

文殊師利菩薩と共に来ていた菩薩は、 また、 宝の蓮華に坐禅して いた。

尋ねて、 て、 然と涌き出して、 牟尼仏と多宝仏の前に進んで、 (文殊師利菩薩と共に来ていた菩薩は、)大海の娑竭羅龍王の宮殿から、 敬礼し終わると、 退いて、 空中に浮かんで、霊鷲山へ行って、 一面に坐禅し 智積菩薩の所へ行って、 頭を釈迦牟尼仏と多宝仏の足につけて敬礼し ていた。 共に相互に、 蓮華から下りて、 挨拶して安否を 釈迦 自

智積菩薩は、文殊師利菩薩に質問した。

あなた、 文殊師利菩薩が娑竭羅龍王の宮殿に行 って教化 した 「衆生」

「生者」

のその数は、

幾ら、

何名ですか?

文殊師利菩薩は、言った。

言い尽くすことができないほどですし、 その数は、 量り知れ な いほど無数で、 心で測ることができないほどです。 数えることが不可能なほどですし、

少し待ってください。

自然と、まさに、証が現れるはずです。

涌き出して、 未だ言い終わらないうちに、 霊鷲山へ行って、 空中に浮かんだ。 無数の菩薩が、 宝の蓮華に坐禅して、 海より

あった。 これらの諸々の菩薩は皆、 文殊師利菩薩が教化して仏土へ渡した生者で

(文殊師利菩薩が教化した菩薩は、 )菩薩の行 いを備えていた。

皆、共に、六波羅蜜を論じて解説していた。

本は声聞の人であった。

空中に浮かんで、声聞の行いを説いていた。

今は、皆、大乗の空の意義を修行していた。

文殊師利菩薩は、智積菩薩に言った。

海で教化した、その事、 人数は、 このようなのです。

その時、 智積菩薩は、 詩で、 ほめたたえて言った。

(文殊師利菩薩の)大いなる智慧と徳は、 勇ましく健やかである。

(文殊師利菩薩は、)量り知れないほど無数の 「衆生」 「生者」 を教化し

て仏土へ渡している。

の相の意義を説いて、 令 この諸々の大会衆、および、 一乗の仏法を開いて明かして、 私、 智積菩薩は皆、 諸々の (文殊師利菩薩が)実 「群生」、

者」を広く導いて速やかに「菩提」 を既に見ている。 ` 「無上普遍正覚」を成就させているの

文殊師利菩薩は、言った。

私 文殊師利菩薩は、 海中 で、 ただ、 常に、 妙法華経を説 Ç 7 います。

智積菩薩は、文殊師利菩薩に質問して言った。

この法華経は、 とても深く、 微細で絶妙で、 諸々の経の中で宝であり、 世

で希有とされています。

を得ている 精進を加えることに勤めて、 「衆生」、 「生者」 は少しでもいるのか? この法華経を修行して速やかに仏に成ること 否か?

文殊師利菩薩は、言った。

います。

娑竭羅龍王の龍王女は、 年が八歳ですが、 智慧があります。

「根」、「能力」が利発です。

「衆生」 「生者」 の諸々の 根 ` 「能力」 による行いを善く知ってい

ます。

「陀羅尼」、「真理の保持」を得ています。

諸仏の所説の、 とても深い秘蔵の智慧をことごとく能く受け入れて保持し

ています。

禅定に深く入っています。

「諸法」 「全てのもの」を了解、 通達しています。

「刹那」、 「一瞬」、 「菩提」、 「無上普遍正覚」を求める心を起こして

不退転になることを得ています。

雄弁の才能を「無礙」、「自由自在」にしています。

「衆生」、 「生者」を赤子であるかのように思いや つ 7 います。

功徳を十分に備えています。

心の思い、言葉が、微細で絶妙で、広大です。

思いやり深いです。

「仁譲」、「思いやり深いし、謙遜深い」です。

心が柔和で優雅です。

能く「菩提」 「無上普遍正覚」 に至っています。

智積菩薩は言った。

ます。 功徳を積み重ねて菩薩道を探求して未だかつて止めたことがないのを見てい 私、 智積菩薩は、釈迦牟尼仏が量り知れないほど無数の劫、 難行苦行して

薩として身の命を捨てた場所ではない場所は芥子の種ほども無いです。 三千大千世界を観察すると、「衆生」、「生者」のために釈迦牟尼仏が菩

ることができ得たのです。 (釈迦牟尼仏は、 )「菩提」、 「無上普遍正覚」、 (仏)道を成就す

この娑竭羅龍王女が一瞬で(無上普遍)正覚を成就したとは信じられません。

を釈迦牟尼仏と多宝仏の足につけて敬礼して、 未だ言い終わらないうちに、 ほめたたえて言った。 娑竭羅龍王女が、 退いて、 たちまち目前に現れて、 一面に留まっ て、 詩 頭

います。 仏は、 )罪の報いの相と、 幸福をもたらす善行の報  $\zeta$ の相に深く通達して

(仏は、)十方をあまねく照らしています。

仏の法身は微細で絶妙で清浄です。

仏は、「三十二相」を備えています。

仏は、 「八十種好」を用いて法身を荘厳に飾っています。

仏は、天人、人に頭上に戴かれて仰がれています。

龍神は、ことごとく、 仏を恭しく敬っています。

切の 「衆生類」、「生者」で、仏を崇拝し奉らない者はいません

また、 私、娑竭羅龍王女が法華経を聞いて「菩提」、 「無上普遍正覚」 を

成就しているのを、 仏だけが、まさに、 明らかに知っています。

いる「衆生」、 私 娑竭羅龍王女は、 「生者」を仏土へ渡して解脱させています。 「大乗の教え」、「法華経」 を明かして、 苦しんで

その時、 舎利弗は、 娑竭羅龍王女に語って言った。

あなたは 「久しからずして無上 の仏道を会得した」 と言いますが、

そのような事を信じるのは難しいです。

理由は何か? (と言うと、)

女の身は、 汚れで、 仏法の器ではないからです。

(女の身で、)どうして「無上菩提」 「無上普遍正覚」 を会得することが

可能でしょうか? いいえ!

仏道は、 遠くに懸かっているような物なのです。

労苦して勤めて修行を積んで、 量り知れないほど無数の劫を経て、 諸々の

「六度」、 「六波羅蜜」をことごとく修行して、 その後、 仏道を成就するこ

とができるのです。

また、 女の人の身では、 五つの障害が有るのです。

(一)梵天王に成ることができ得ない。

(二)帝釈天に成ることができ得ない。

(三)第六天魔王波旬に成ることができ得ない。

(四)転輪聖王に成ることができ得ない。

(五)仏に成ることができ得ない。

どうして、 女の身で、 速やかに、 仏に成ることができ得るでしょうか?

いいえ!

その時、 娑竭羅龍王女は、三千大千世界と等価である一 つの宝玉を持って

いて、宝玉を釈迦牟尼仏に捧げた。

釈迦牟尼仏は、 娑竭羅龍王女の宝玉を受け入れた。

娑竭羅龍王女は、智積菩薩と舎利弗に言った。

私、 娑竭羅龍王女は、 宝玉を釈迦牟尼仏 に捧げま

釈迦牟尼仏は、 私、 娑竭羅龍王女の宝玉を受け入れました。

すみ

この事は速やかでしたか? 否か?

智積菩薩と舎利弗は答えて言った。

とても速やかでした。

娑竭羅龍王女は、言った。

あなた達の神通力で、 私、 娑竭羅龍王女が仏に成る所を見なさい

私 娑竭羅龍王女が仏に成る速さは、 釈迦牟尼仏が私、 娑竭羅龍王女の宝

玉を受け入れたよりも速やかなのです。

成 法を演説するのを見た。 坐禅して、 「八十種好」で、あまねく十方の一切の って、 当時の会衆は皆、 菩薩の行いを備えて、 「等正覚」、 娑竭羅龍王女が、たちまちのうちに、 「無上普遍正覚」 南方の汚れが無い世界へ行って、 「衆生」、 を成就して、 「生者」 仏の 変身して男性に の為に妙なる仏 「三十二相」、 宝の蓮華に

まね た、 を生じて、 その時、 人と、 その時の会の人、 ことごとく、 人ではない者は皆、 「娑婆世界」、 遥かに、 天人に説法しているのを見て、 「この世」の菩薩、 遥かに、 娑竭羅龍王女を敬礼した。 この娑竭羅龍王女が仏に成って、 声聞、 「天龍八部衆」 心に大いなる喜び とい あ つ

11 て、 量り知れないほど無数の「衆生」、 理解し て悟って、 不退転になることができ得た。 「生者」は、 娑竭羅龍王女の説法を聞

「仏に成れる予言」を受けることができ得た。 量り知れな いほど無数の 「衆生」、 「生者」 は、 娑竭羅龍王女か 5

汚れが無い世界は、 くり返し、 (東西南北と上下の)六種類(の方向)に震動

した。

「娑婆世界」、 「この世」の三千の「衆生」、「生者」は、 後退しない境

地に留まった。

三千の「衆生」、 「生者」は、「菩提」、「無上普遍正覚」を求める心を

起こして、 記、 「仏に成れる予言」を受けることができ得た。

智積菩薩、舎利弗、 一切の会衆は、黙って、信じて受け入れた。

## 勧持品

の前で、 その時、 このように誓って言った。 薬王菩薩、 大楽説菩薩、 眷属の二万の菩薩は共に皆、 釈迦牟尼仏

ただ、 願わくば、 釈迦牟尼仏よ、 憂慮しないでください

私達、 薬王菩薩、 大楽説菩薩、 眷属の二万の菩薩が、釈迦牟尼仏の(肉体

王菩薩、 の)死後、 少ないし、 悪行を増やすし、解脱から遠く離れてしまうので、教化し難いが、 上がっている」し、 後世の悪い世では、 身の命を惜しみません。 この法華経を読み、 大楽説菩薩、 まさに、 多くが 「増上慢である」、 この法華経を捧げ持って保持し、 利益や仏法僧への捧げものをむさぼるし、 眷属の二万の菩薩は、 「衆生」、「生者」は、善の種と成る善行が、 保持し、 説き、 「悟っていないのに 書き写し、 まさに、 読み、 種々の捧げものを捧げ 大いなる忍耐力を発揮 説きます。 『悟った』と思い 悪の種と成る 私達、 とても 薬

た者達は、 その時、 釈迦牟尼仏に言っ 会衆の中の五百人の阿羅漢、 た。 記 「仏に成れる予言」 を受け

この法華経を広く説きます」と自ら誓い 世尊、 釈迦牟尼仏よ、 私達、 五百人の阿羅漢も、 願います。 また、 「他の国土でも、

言」を受けた者達は、 に誓って言った。 また、 八千人の 「(有)学」 座より起立して、 と「無学」 の者達、 合掌して、 記、 仏に向かって、 「仏に成れる予 このよう

た、 世尊、 他の国土でも、 釈迦牟尼仏よ、 この法華経を広く説きます。 私達、 八千人の 「(有)学」 と 「無学」 の者達も、 ま

理由は何か? (と言うと、)

懐 「汚れている」し、こびへつらうし、 「功徳」、  $\langle \cdot \rangle$ 「この娑婆国の中の人」、「この世の人」 ている」、 私達は法華経を説く必要が有るのである。) 「善行」が浅はかであるし、 「悟っていない のに『悟った』と思い上がっ 心が不実であるからである。 誤って怒りやすいし、 は、 多くが悪いし、 てい 「濁である」 る」し、 「増上慢を (だから、

た。 提比丘尼と六千人の 一心に、 その時、 合掌して、 釈迦牟尼仏の叔母である(最初の女性の出家者である)摩訶波闍波 釈迦牟尼仏の御尊顔を仰ぎ見て、 「(有)学」と 「無学」 の比丘尼は共に、 目を一時も離さなかっ 座より起立して、

その時、 釈迦牟尼仏は、 憍曇弥とも呼ばれる摩訶波閣波提比丘尼に告げた。

なぜ、 憂いた顔色で私、 釈迦牟尼仏を見るのか?

かった」 た、 あなた、 摩訶波闍波提比丘尼の名前を説いて 摩訶波闍波提比丘尼は、 「仏に成れる予言をしなかった」 心で、 「阿耨多羅三藐三菩提の記を授けな まさに、 と誤って思っているのか? 私、 釈迦牟尼仏 が、 あな

のように説いたのである。 憍曇弥とも呼ばれる摩訶波闍波提比丘尼よ、 私は、 先ほど、 まとめて、 ے

をする」と。 切の声聞 の段階の者の皆に、 既に、 「記を授ける」、 「仏に成れる予言

(教えよう。 今、 あなたが、 記 「仏に成れる予言」 を知りたいと欲するならば、

(あなた、 の仏法の中で、大いなる法師と成る。 摩訶波闍波提比丘尼は、 )将来の世で、 まさに、 六万八千億の諸仏

師と成る。 また、六千人の「(有)学」と「無学」 の比丘尼も共に、 (将来の世で、 <u>)</u>法

まさに、 あなた、 一切衆生喜見仏と言う称号の仏に成る。 摩訶波闍波提比丘尼は、このように、 徐々に、 菩薩の道を備えて、

る予言をして」 人の菩薩は、 憍曇弥とも呼ばれる摩訶波闍波提比丘尼よ、 「転次して」、 「阿耨多羅三藐三菩提」 「転々と次々と」 「無上普遍正覚」を得る。 こ の 一 「授記して」 切衆生喜見仏と、 「仏に成れ 六千

このように思った。 その時、 羅睺羅の母である(釈迦牟尼仏の妻であった)耶輸陀羅比丘尼は、

耶輸陀羅比丘尼の名前を説かなかった。 釈迦牟尼仏は、 「授記する」、 「仏に成れる予言をする」 中で、 独り、 私、

釈迦牟尼仏は、耶輸陀羅比丘尼に告げた。

仏法の中で、 あなた、 耶輸陀羅比丘尼は、 菩薩の行いを修行して、大いなる法師と成る。 来世で、 幾百、 幾千、 幾万、 幾億もの諸仏の

の仏に成ることができ得る。 徐々に仏道を備えて、 善い国の中で、まさに、具足千万光相仏と言う称号

の劫である。 具足千万光相仏の(仮の身の)寿命は、 幾阿僧祇もの量り知れないほど無数

大いに喜んで、 て言った。 その時、 摩訶波闍波提比丘尼、 心が未曾有になることを得て、 耶輸陀羅比丘尼、 釈迦牟尼仏の前で、 その眷属の比丘尼達は皆、 詩で説い

世尊、 私達、 導師である釈迦牟尼仏は、天人、 比丘尼達は、 記、 「仏に成れる予言」を聞いて、 人を安穏とさせてくれる。 心が安らかに

満たされました。

諸々の比丘尼達は、 この詩を説き終わると、 釈迦牟尼仏に言った。

この法華経を広く説きます。 世尊、 釈迦牟尼仏よ、 私達、 比丘尼達も、 また、 能く、 他方の国土でも、

その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 八十万億那由他の諸々の菩薩達を見た。

起立して、 法輪を転じていて、 これらの諸々の菩薩は皆、 釈迦牟尼仏の前に進んで、 諸々の「陀羅尼」 「阿惟越致」、 一心に、合掌して、 「真理の保持」を得ていて、 「不退転」 であ このように思った。 って、 不退転 座より  $\mathcal{O}$ 

てく ₽ し釈迦牟尼仏が私達、 れたら、 まさに、 釈迦牟尼仏の教えの通りに、 菩薩達に、この法華経を保持して説くように命じ この法華経を広く説くの

に。

また、菩薩達は、このように思った。

釈迦牟尼仏は今、 黙ってい て、 命じて くれな \ 0

私達、菩薩達は、まさに、どうするべきか?

獅子が吼えるように雄弁に」 ら本の願 その時、  $\langle \cdot \rangle$ を満たしたいと欲して、 諸々の菩薩達は、 ` 釈迦牟尼仏の意思を敬って、 誓って言った。 釈迦牟尼仏 の前で、 「獅子吼して」 従って、 また、 自

世界を巡って行き来して、 写させ、受け入れさせて保持させ、読ませ、 法の通りに修行させ、 世尊、 釈迦牟尼仏よ、 正しく記憶させます。 私達、 能く、 菩薩達は、 「衆生」、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 その法華経の意義を解説して仏 「生者」 に、 この法華経を書き 十方

てくれますように。 ただ、 (しかし、)これらは皆、 願わくば、 釈迦牟尼仏が、 釈迦牟尼仏の威力による物な 他方にいても、 遥かに見守っ いのです。 て、 守護、

その時、 諸々の菩薩は共に、 同じく声を発して、 詩で説いて言っ

ただ、 願わくば、 釈迦牟尼仏よ、 憂慮しない でください

釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 法華経を広く説きます。 恐怖の悪い世の中でも、 私達、 菩薩達は、 ま

() てきたりしても、 諸々の無知な人がいて、悪口などを言ったり、 私達、菩薩達は、まさに、 忍耐します。 刀で斬ってきたり、 杖で叩

を会得していな 「自我による高慢な」心に満ちています。 悪 7) 世 0) 中 の似非僧侶は、 7) のに 「仏法を会得している」と思い上がって、 悪賢い心であるし、 こびへつらうし、 「我慢な」 未だ仏法

六通を会得し ちに見せることを好んで、 7 の仏道を行っている」と誤って自ら思い上がって、 「人里離れた静かな場所にいる出家者」を仮に名乗って、 て、 また、 これらの人々、 利益に貪欲に執着しているのに、 孤立して「納衣」、 ている阿羅漢であるかのように、 似非僧侶どもは、 このように言ってしまう。 「袈裟」を着て静かな場所に 悪い心を懐き、 「白衣」、 世で恭しく敬われてしまう。 常に世俗の事を思考し、 他の 「在家者」に説法して、 人間を軽蔑する者が 私達、  $\zeta$ るだけ 菩薩達を過 で、 「真

華経を自作し を分別して説く、 これらの諸々の出家者は、 て、 と。 世間 の 人をだまして惑わして、 利益を貪るため、 外道の議論を説いて、 名声を求めて、 この法華経 この法

う。 丘 して、 似非僧侶どもは、 国王、 「出家者」達に向かって、 大臣、 常に大衆の中にいて、 バラモン、 「居士」 私達、 菩薩達をこのように悪く言っ 私達、 「未出家の修行者」 菩薩達の悪口を言おうと欲 他の てしま

る、 邪悪な見解を持 と。 つ 7  $\langle \cdot \rangle$ る人なのである 外道の論議を説  $\langle \cdot \rangle$ 7  $\langle \cdot \rangle$ る の であ

を忍耐します。 私達、 菩薩達は、 釈迦牟尼仏を敬うの で、 ことごとく、 これらの 諸々 の

私達、 菩薩達は、 このように軽んじられて言われ てしまうでしょう。

あなた達は皆、仏である、と。

私達、 菩薩達は、 これらの軽蔑による高慢な言葉を皆、 まさに、 忍耐

す。

汚れた時代、 悪い世 の中では、 諸々の恐怖が多数、 有ります。

私達、 悪 い霊が、 菩薩達は、 それら 釈迦牟尼仏を敬い信じて、まさに、 の悪人の身に入って、 私達、 菩薩達の悪 忍辱の鎧を着ます。 口を言い ます。

この法華経を説くため、これらの諸々の困難な事を忍耐します。

私達、 私達、 菩薩達は、 菩薩達は、 来世で、 身の命を愛着せず、 釈迦牟尼仏から付属された仏法を破らず護って ただ、 無上の仏道だけを惜し

保持します。

釈迦牟尼仏、御自身が、まさに、御存知です。

言い、 よる 遠く離されてしまう。 汚れた世の悪い似非僧侶は、 「随宜の」 不快そうに顔をしかめて、 ` 「相手に応じた」所説の仏法を知ることができず、 釈迦牟尼仏の「方便」、 私達、 菩薩達は、 追放されて、 「便宜的な方法」に 塔や寺から 悪口を

これらのような多数の悪事を、 まさに、 忍耐します。 釈迦牟尼仏が命じてくれたように思って、

場所に行って、 諸々の集落、 釈迦牟尼仏から付属された仏法を説きます。 町で、仏法を求める者がいれば、 私達、 菩薩達は、 皆、 その

私達、菩薩達は、仏の使いなのです。

恐れる所が無いことが多いように身を処して、 私達、 菩薩達は、 まさに、

善く、仏法を説きます。

願わくば、 釈迦牟尼仏よ、 安穏としてください。

このように誓って言います。 私達、 菩薩達は、 釈迦牟尼仏の前で、 諸々の来臨されている十方の諸仏に、

釈迦牟尼仏、 御自身が、 私達、 菩薩達の心を御存知です。

## 安楽行品

その時、 法王子とも呼ばれる文殊師利菩薩は、 釈迦牟尼仏に言った。

護って保持し、 法華経を説くことが可能ですか? 世尊、 世尊、 釈迦牟尼仏を敬い従うので、 釈迦牟尼仏よ、 釈迦牟尼仏よ、 読み、 説きます」 菩薩は、 これらの諸々の菩薩達は、 「後世の悪の世でも、 という大いなる誓願を起こしました。 後世の悪の世で、 どのようにしたら、 とても希有です。 この法華経を破らず この

釈迦牟尼仏は、文殊師利菩薩に告げた。

四 つの法に安らかに留まるべきである。 ₽ し菩薩が、 後世 の悪 の世 でも、 この 法華経を説きたいと欲するならば

ば、 (菩薩は、 「衆生」、 )第一に、 「生者」の為に、 「菩薩の行処」 この法華経を演説することが可能である。 と「菩薩の親近処」 に安らかに留まれ

文殊師利菩薩よ、 どのような物を「菩薩の行処」 と名づけるのか? (と言

仏法を行おうとせず」、 はなく、 もし菩薩が忍辱の境地に留まっていて、 心を驚かせず、 「仏法を行う所が無く」、 『諸法』 『全てのもの』 柔和で、 善に従っていて、 「(いつまでも)意識して は、 ありのままの相で 短気で

ある」 た)分別をしなければ、 と観察していて、 これを「菩薩の行処」と名づける。 (V) つまでも意識して仏法を)行おうとせず、 (誤っ

菩薩は、 どのような物を 国王、王子、大臣、長官に親しみ近づくなかれ。 「菩薩の親近処」 と名づけるの か? (と言うと、

道の書物をほめたたえて歌う者、 う外道の者に親しみ近づくなかれ。 諸々の外道、 バラモン、尼犍子という外道など、 路伽耶陀という外道の者、 世俗的な書物の 逆路伽耶陀とい 作者、

に親しみ近づくなかれ。 諸々の悪い遊戯、 腕相撲、 相撲や、 「那羅」 などの種々の変化によ る遊戯

づこうと)希望するなかれ。 とする者、 これらの人が、 「旃陀羅」、 猟師、 「屠殺人、 ある時、 漁師、 諸々の悪 漁師、 来れば、 猟師」  $\sim$ これらの人の為に説法するが、 陥 れるものに親しみ近づくなかれ。 ` 猪、羊、鶏、 犬を屠殺する家畜 (親しみ近

安否を尋ねるなかれ。 み近づくなかれ。 声聞の段階(に停滞すること)を求める出家者の男女と在家信者の男女に (声聞の段階に停滞することを求める人に)合掌し低頭 親

歩いた先でも、 (声聞の段階に停滞することを求める人と、 「講堂」 の中でも、共にいるなかれ。 )部屋の中 でも、 坐禅の合間に

(声聞の段階に停滞することを求める人が、)ある時、 来れば、 「随宜

「相手に応じて」説法するが、 (親しみ近づこうと)希望するなか

て性欲の想いの相を生じるなかれ。 文殊師利菩薩よ、 菩薩は、 女の人の身に対して「十二因縁」 の 取 をし

(性欲無しで、 )女の人の為に、説法するべきである。

(性欲によって、 )女の人の身を見たいと願うなかれ。

(性的な誤解をされないように、)もし他人の家に入っても、 少女、

未亡人などと話すなかれ。

かれ。 人に近づくなかれ。 (性的な誤解をされないように、) (「五種不男の」 ` 「五種不男の」 「性器に障害が有る」 「性器に障害が有る」 人に)親しむな

(菩薩は、)独りで他人の家に入るなかれ。

もし理由が有って、 独りで他人の家に入る時は、 ただ、 一心に、 仏に うい

て思いなさい。

を現すなかれ。 もし女の人の為に説法するならば、 仏法の為に、 親しむなかれ。 歯を露出して笑うなか その他の事もするなかれ れ。 胸 中の思 ()

若い弟子、 未成年の出家者、 子どもを願って養うなかれ。

若い弟子、 未成年の出家者、 子どもと、 願って師を同じくするな か

常に坐禅を好み、 文殊師利菩薩よ、 これを「菩薩の最初の親近処」 人里離れた静かな場所にい て、 心を正して修行しなさい と名づける。

次に、 菩薩は、  $\overline{\phantom{a}}$ 切の法は、 空である」 切のも 0) は、 空である」 と

一切のものは、ありのままの相である」

観察するし、

「一切のものは、転倒しない」

「一切のものは、不動である」

「一切のものは、不退転である」、

「一切のものは、虚空のように、性質が無い」、

「一切のものは、一切、言い表せない」、

「一切のものは、生じていない」、

「一切のものは、出現していない」、

「一切のものは、引き起こされていない」、

「一切のものは、名づけることができない」、

「一切のものは、相が無い」、

「一切のものは、実は、存在していない」、

「一切のものは、量り知れない」、

「一切のものは、限界が無い」、

切 0) ₽ の は、 妨げられな  $\langle \cdot \rangle$ 障害が無い(、 自由である)」

切の ものは、 ある理由によって、 存在してい るだけである」

切の ものは、 転倒によって、 生じている」と観察する。

そのため、 これらのように、 法 ` 「 も の 」 の相を常に願 つ て観察する

ように説くのである。

これを「菩薩の第二の親近処」と名づける。

詩で説い その時、 て言った。 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

するならば、 国王、 もし菩薩が、 王子、大臣、 まさに、 後世の悪い世で、 長官、 「菩薩の行処」と「菩薩の親近処」に入るべきである。 悪い遊戯をしている者、 恐れる心無く、 この法華経を説きたいと欲 「旃陀羅」、 「屠殺人、

漁師、 猟師」 外道、 バラモンから常に離れなさい。

「小乗」 「増上慢の」 「中途半端の仏法」 「悟っていない に貪欲に執着している経典の似非学者、 のに 『悟った』 と思い上が ってい る 戒を 人

在での 破っている出家者、 とを好んでいる女性の出家者、 くなかれ 「滅度」 ` 「悟り」を求めている諸々の女性の在家信者に親しみ近づ 名前だけの(実体が伴わない偽の)阿羅漢、 「五欲」、 「五感の欲望」に深く執着して現 戯れて笑うこ

いたら、 説法しなさい もし、 菩薩は、 これらの人達が、 恐れる所が無い心で、 好奇心で、菩薩の所に到来して、 希望を抱かず、 これらの人達の為に、 仏道につい て聞

に障害が有る人」に親しみ近づくなかれ。 (性的な誤解をされないように、)未亡人、 処女、 諸々の 「不男」 ` 「性器

為に殺害する者、 な人に親しみ近づくなかれ。 「屠児」 「屠殺者」、 肉の販売で自ら生活する者、 「魁膾」、 「死刑執行人」 遊女といった、 猟師、 漁師、 これ らのよう 利益  $\sigma$ 

諸々の遊女などに親しみ近づくなかれ 悪い遊戯をしている者、 相撲をしている者、 種々の遊戯をしている者、

説法するなかれ。 (性的な誤解をされないように、)独りで、 人目の無い場所で、 女の為に

説法する時は、戯れて笑うなかれ。

人里へ入って乞食するならば、 一人の比丘を引き連れなさ

もし比丘がいなければ、 一心に、 仏について思いなさい。

これを「菩薩の行処」と「菩薩の親近処」 と名づける。

法華経を説くことが可能である。 この 「菩薩 の行処」 と「菩薩の親近処」という二つの物によっ て、 安楽に、

とか 「菩薩という上の仏法を行おう」 「声聞という下の仏法を行おう」とするなかれ。 とか 「独覚という中間の仏法を行おう」 『有為な』、 『作為

なかれ。 的な』 おう」とするなかれ。 仏法を行おう」とか「『無為な』 「真実のほうの仏法を行おう」とか「真実ではないほうの仏法を行 ` 『自然な』 仏法を行おう」とする

「誰々は、 男である」とか「誰々は、女である」と分別するなかれ。

「諸法」、 「全てのもの」を得ようとし過ぎるなかれ。

全てのものを知ろうとし過ぎるなかれ。

全てのものを見ようとし過ぎるなかれ

これを「菩薩の行処」と名づける。

切の「諸法」、「全てのもの」は、空である。

全てのものは、存在していない。

全てのものは、永遠に不変ではない。

全てのものは、 引き起こされていないし、 滅びない。

これを「知者の親近処」(、「菩薩の親近処」)と名づける。

転倒して(誤って)、

『諸法』 『全てのもの』 は、 存在している」 とか、

「全てのものは、虚無である」とか、

「全てのものは、真実である」とか、

「全てのものは、真実ではない」とか、

「全てのものは、生じている」とか、

「全てのものは、 生じていない」と、 分別しているのである。

人里離れた静かな場所にいなさい。

その心を正して修行しなさい。

須弥山のように、不動に安定しなさい。

「虚空のように、 一切の 『法』 ` 『も の』 は皆、 無で、 存在 して 7 な

と観察しなさい。

「一切のものは、堅固ではない」、

「一切のものは、生じていない」、

「一切のものは、出現していない」、

一切のものは、不動である」、

「一切のものは、不退転である」、

切の ものは、 一相』 『究極的な唯一 の相』 に常に留まっ ている」 と、

観察しなさい。

これを「(菩薩の親)近処」と名づける。

0) 親近処」 出家者が、 に入って、 私、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 この法華経を説く時、 恐れるものは無い。 この 「菩薩の行処」 と

の 7 れるものは無い。 より起きて、 菩薩が、 によって、 「教え導いて」 ある時、 諸々の国王、 法華経の意義に従って、 静かな部屋に入って、 この法華経を広く説けば、 王子、 役人、民、 法」、 「正憶念」、 バラモン等の為に、 「もの」を観察して、 その心は安穏として、 「正しく記憶したも 開化 禅定 恐

文殊師利菩薩よ、 これを 「菩薩が最初の法に安住 してい る と名づ ·ける。

(このようにすれば、 菩薩は、 )後世で、 法華経を説くことが可能である。

説きたいと欲するならば、まさに、 文殊師利菩薩よ、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 「安楽行」に留まるべきである。 末法の中で、 この法華経を

口で説いたり、 読んだりする時、 人や経の過ちを願って説くことなかれ。

(自分以外の)他の諸々の法師を、 思い上がって、見下すなかれ。

他人の好き嫌い、 他人の長所や短所を説くなかれ。

声聞の段階の人について、名前を言って、 その過ち、 悪い が所を説が

また、 (声聞の段階の人について、)名前を言って、 その美点をほめたたえ

るなかれ。

怨んだり嫌ったりする心を生じるなかれ。

このような安楽な心を善く修行すれば、 諸々の聴衆は、 その意に逆らわな

\ 0

非難されて返答を迫られたら、 「小乗法」 ` 「中途半端 の 仏法」 によ つ 7

答えるなかれ。

させなさい。 ただ、 「大乗」 「法華経」をその人の為に解説して、  $\overline{\phantom{a}}$ 切種智」 を得

その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

詩で説いて言った。

菩薩は、 安穏に仏法を説くことを常に願いなさい。

清浄な心の境地で、 「牀座施しなさい」、 「座や立場を他人に譲っ てあげ

なさい」。

油を身に塗りなさい。

ちり

身の塵、汚れを洗浄しなさい。

新しい清浄な衣を着なさい。

に、 内外を共に清浄にして、 法華経を説きなさい。 安らかに法座に処して、 質問に応じて、 生者の為

経を説きなさい。 が いても、 出家者の男女と在家信者の男女がいても、 微細な絶妙な意義について、 柔和な顔つきで、 国王、 王子、 大臣、 人々の為に、 役人、 法華 平民

非難されて返答を迫られたら、 法華経の意義に従って、 答えなさ (J

皆に、 因縁」 無上普遍正覚を求める心を起こさせなさい。 「譬喩」を説明して、 「方便」、 「便宜的な方法」で分別して、

憂い悩みから離れて、 徐々に利益を増やして仏道に入って、怠惰な心と想いを除去して、 思いやりの心で、 仏法を説きなさい。 諸々 0

上の仏道の教えを説いて、 ごとく、 昼も夜も常に、 喜ばせなさい。 諸々 の 「因縁」、 「衆生」 ` 量り 「生者」 知れないほど無数の に仏の知見を開示して、 「譬喩」 で、 無

を)希望することなかれ。 衣服、 寝具、 飲食物、 医薬品の中に 7 ても、 (衣服、 寝具、 飲食物、 医薬品

成就させなさい を成就することを願って、 ただ、 一心に、仏法が説かれる「因縁」、 「衆生」 ` 「生者」 「理由」 にも、 につい また、 同様に、 て思って、 仏道を 仏道

これは、 大いなる利益であるし、 安楽に捧げものを捧げることである。

が無くなるし、 う者がいなくなるし、 心から嫉妬、 私 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 怒り、 追放されることが無くなる。 諸々の障害が無くなるし、 刀で斬ってこられたり杖で叩 出家者が、 (なぜなら、 この妙法華経を演説できれ 憂いが無くなるし、 いてこられたりする恐れ 悪口を言

忍耐に安らかに留まるからである。

である。 知者は、 このように、 善く、 その心を修行して、 安楽に留まることが可能

る。 万、 幾億劫、 釈迦牟尼仏が今まで説いたような、 数えたり、 例えたりしても、 説き尽くすことが不可能なのであ そのような人の功徳は、 幾千、 幾

華経を受け入れて保持して読む者は、 くなかれ 文殊師利菩薩よ、 後世の末法の世で、 嫉妬、 仏法が姿を隠そうとする時、 こびへつらい、 ごまかす心を懐 この法

い求めるなかれ。 仏道を学ぶ者を見下して悪口を言うなかれ。 その者の長所や短所をうかが

かれ。 人達に疑惑や後悔を生じさせるなかれ。 「独覚」の段階を求める者、菩薩の道を求める者を悩ますなかれ。それらの 出家者の男女と在家信者の男女、声聞の段階を求める者、 それらの人達に、 このように言うな 「辟支仏」

たは、 らである」と。 「あなたは、 切種智』を得ることは不可能である。 『放逸な人』 仏道を離れ去っていて、 『怠け者』 である。 仏道から、 (なぜなら、 理由は何 とても遠くて、 か? )仏道を怠けているか (と言うと、 終に、

なかれ。 「諸法」、 議論して競争するなかれ。 「全てのもの」 について議論して戯れるなかれ。 議論して争う

まさに、 一切の 「衆生」、 「生者」に、 大いなる思いやりの想いを起こし

なさい。

「諸々の 「諸々の菩薩は、 如来、 仏は、 思い やり深い父である」 という想いを起こしなさい と いう想  $\langle \cdot \rangle$ を起こし なさい

大いなる師である」

十方の諸々の大いなる菩薩を、 常に、まさに、 「深心」、 「真心」 で、 恭

しく敬って、 礼拝しなさい。

切の 「衆生」、 「生者」 に、 平等に、 仏法を説きなさい

なかれ。 「仏法に従っているから」と、 「仏法を少なく説こう」 とするなかれ。 (不平等に、)「仏法を多く説こう」 とする

「仏法を多く説こう」とするなかれ。 「仏法を深く愛好している者であるから」と、 (不平等に、)その者の為に

に、 姿を隠そうとする時、この第三の 文殊師利菩薩よ、このようにしている菩薩が、 この法華経を読むことができる。 悩まされて心を乱される可能性が無いし、 「安楽行」を成就すれば、 同じく学ぶ好い者を得て共 後世の末法 この法華経を説 の世で、 仏法が

また、 来て、 法華経を聴いて受け入れる、 大衆を得ることができる

聴き終わったら、能く、 保持し、

保持し終わったら、 能く、 読み、

読み終わったら、 能く、 説き、

説き終わったら、 能く、 書いたり、 他人に書かせたりして、

の法華経に捧げものを捧げて、 恭しく敬って、 尊重して、 ほめたたえる。

その時、 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、

詩で説いて言った。

もし、 この法華経を説きたいと欲するならば、 まさに、 嫉妬、 怒り、 思い

上がり、 こびへつらい、ごまかし、 邪悪、 虚偽の心を捨てなさい。

常に、正直な行いを修行しなさい。

他人を軽蔑するなかれ。

仏法を議論して戯れるなかれ。

このように言って、 他人に疑惑や後悔を生じさせるなかれ。

「あなたは、仏になることができ得ない」と。

このようにする仏の弟子は、 仏法を説きなさい。

常に、柔和でありなさい。

能く忍耐しなさい。

一切の生者を思いやりなさい。

怠け心を生じるなかれ。

るので、まさに、 く敬う心を生じさせなさい。 十方の大いなる菩薩は「衆生」、 「十方の大いなる菩薩は、 「生者」 をあわれんで仏道を修行してい 私の大いなる師である」と恭し

「諸仏は、 無上の父である」という想いを生じさせなさい。

思い上がって他人を見下す心を打ち破りなさい。

妨げ無く自由自在に、仏法を説きなさい。

第三の法「安楽行」とは、このような物なのである。

知者は、まさに、守りなさい。

われる。 一心に、 安楽に行えば、 量り知れないほど無数の 「衆生」 「生者」 に敬

を生じさせて、菩薩ではない人々の中で大いなる思いやりの心を生じさせて を受け入れて保持する者は、 このように思いなさい。 文殊師利菩薩よ、 後世の末法の世で、仏法が姿を隠そうとする時、 在家信者や出家者の中で大い なる思い ゆ 法華経 りの心

ても、 華経を聞いていないし、知らないし、悟っていないし、たずねないし、 手に応じた』説法(である法華経)を大いに失ってしまっているのである。 を得て仏に成った時、 ないし、 人々をこの法華経の法の中に引き入れて住まわせよう」と。 「これらの人々は、 理解しなくても、 理解しない。 仏の その人々が、この法華経をたずねなくても、 どの地にいても、 私は、『阿耨多羅三藐三菩提』、 『方便』、 『便宜的な方法』 応じて、 神通力と知力によって、 の 『無上普遍正覚』 『随宜の』 信じなく 信じ 『相 法

の第四の法を成就すれば、 文殊師利菩薩よ、このようにする菩薩は、 この法華経の法を説く時、 私、釈迦牟尼仏の(肉体の)死後 過失が無い。

ヾ 重されて、 常に、出家者の男女と在家信者の男女、 「居士」、「商人」などに捧げものを捧げられて、 ほめたたえられる。 国王、王子、 大臣、 恭しく敬われて、 平民、 バラモ 尊

虚空の諸々の天人は、 説法を聴くために、 常に、 従って、 そばに仕える。

衛して、 うと欲しても、 集落、 町 聴衆を皆、 人里離れた静かな林の中に 諸々の天人は、 喜ばせる。 昼も夜も常に、 いて、 仏法のために、 人が来て非難して返答を迫ろ この菩薩を護

理由は何か? (と言うと、)

らである。 この法華経は、 切の過去、 現在、 未来の諸仏の神通力で護られ てい るか

文殊師利菩薩よ、 この法華経は、 量り知れな  $\langle \cdot \rangle$ ほど無数の国の中で、 名前

を聞くことすらでき得ないほどなのである。

まして、見て、 受け入れて保持して、 読むことができ得ようか 11 (1

え! 難しい!

文殊師利菩薩よ、 例えば、 このような物なのである。

強力な転輪聖王が、 威力、 勢力によって、 諸国を降伏させたいと欲する。

諸々の小国 の王が、 その転輪聖王の命に従わない時、 転輪聖王は種々の兵

達を起こして討伐しに行く。

宝 民を与える。 功績に応じて、 あるいは、 転輪聖王は、 金、 銀、 衣服、 瑠璃、 兵達の中で、 褒賞を与える。 身を荘厳に飾る装身具を与える。 硨磲、 碼。。 戦いで功績が有った者を見ると、 あるい 珊ぱんご は、 琥珀、 田畑と住宅、 象、 馬、 あるいは、 乗り物、 集落、 種々 大いに喜んで、 町を与える。 「奴婢」 の珍しい

は、 (しかし、 与えな () )唯一、 髻」 ` 「頭上で束ねた髪」 の中 の光明に輝く宝玉だけ

理由は何か? (と言うと、)

王の頂上に有るのは、 この唯一の髻の宝玉だけだからである。

もし、 文殊師利菩薩よ、 この髻の宝玉を与えたら、王の諸々の眷属は必ず大いに驚き怪しむ。 如来、 仏も、 また、 同様なのである。

仏は、 禅定と知力によって、 仏法、 仏国土、 三界の王となることを得て W

る。

軍と共に戦う。 諸々の魔王が従わなければ、 如来、 仏は、 賢者達や聖者達という諸々 の 将

衆」、 言って、その者の心を仏道へ引き入れて導いて、皆、喜ばせる。 無い」、 を説いて、 「涅槃」 仏も、 「出家者の男女と在家信者の男女」の中で、 また、 という城を与えて、 「五根」と「五力」と、 その者の心を喜ばせて、禅定と、解脱と、 魔との戦いで功績が有った者を見ると、 「(あなたは、)『滅度』 「諸法」、 「全てのもの」という財宝と、 その者の為に、 「無漏 心で喜んで、 『悟り』 の 、 を得た」と 諸々の経 「煩悩の 四四

しかし、 その者の為に、この法華経を(すぐには)説かない。

ると、 髻の宝玉を今、 文殊師利菩薩よ、 心をとても喜ばせて、信じ難いほど貴重な、 与えるような物なのである。 転輪聖王が、 諸々の兵達で、 大いなる功績が有る者を見 妄りには与えない、

如来、仏も、また、同様なのである。

仏は、 三界の中で大いなる法の王であり、 仏法で一 切の 「衆生」 生

者」を教化する。

者と聖者の軍で、 大いなる功績が有った者を見た時、 如来、 仏も、 また、 「三毒」を滅ぼし、 「五陰魔」 大いに喜んで、 「煩悩魔」 三界を脱出し、 ` 「死魔」 「衆生」 魔の網を打ち破っ と 共に戦 「生者」 つ を た、

信じ難い 「一切種智」に至らせることが可能である、 ので、 以前は説かなかった、 この法華経を今、 切 の世間で多くの 説く。 人が怨んで

法華経は、 文殊師利菩薩よ、 諸々の説の中で、 この法華経は、 最も、 諸々 とても、 0) 如来、 深いのである。 諸仏 の第一の説 な の である。

法華経は、最後に与える経なのである。

与えるような物なのである。 例え話の強力な転輪聖王が長い間、 護って いた髻 の、 光明 に輝く宝玉を今、

(法華経は諸仏の秘密の宝庫な 文殊師利菩薩よ、 この法華経は、 のである。 諸々 、の如来、 諸仏 の秘密 の蔵なの であ

法華経は、 諸々の経の中で、 最上の経なのである。

なか この法華経を、 ったが、 初めて今日、 「長夜」、 あなた達に与えて、 「輪廻転生」 の間、 説明して 守護して 7 る いて妄りには説 のであ か

詩で説 その時、  $\zeta$ て言った。 世尊、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したい と欲して、

経を演説することが可能となるのである。 常に忍辱を行い、 一切の生者をあわれむことで、 仏が、 ほめたたえる法華

と菩薩ではない人々に対する、 後世の末法の世、 時代で、この法華経を保持する者は、 このような思いやりを生じさせなさい。 在家信者と出家者

しまう。 経の法の中に住まわせよう」と。 これらの 「これらの人々は、 私は、 人々の為に、 仏道を会得したら、 この法華経の法を説いて、 この法華経を聞か 諸々の な いし、 『方便』、 これらの人々を、 信じないで、 『便宜的な方法』 大い に失 その法華 で、 って

服、 例えば、 馬 種々の珍しい宝、 乗り物、 強力な転輪聖王が、 身を荘厳に飾る装身具、 「奴婢」 ` 兵で、 財宝を喜んで与えるような物なので 戦い 諸々の で、 功績が有った者に、 田 畑と住宅、 集落、 諸々の物、 ある。 町 衣

勇ましく健やかに困難な事を成し遂げた者に、 転輪聖王は、 髻の中から光

明に輝く宝玉を外して与える。

如来、仏も、また、同様なのである。

仏は、「諸法」、「全てのもの」の王である。

仏には、忍辱する大いなる力がある。

仏には、智慧という宝の蔵がある。

仏は、 大いなる思いやりで、 仏法の通りに、 世を教化する。

説き、 と戦っているのを見ると、これらの「衆生」、 仏は、 大いなる 切の・ 「方便」 人が諸々の苦悩を受け、 ` 「便宜的な方法」 解脱を求めることを欲 で諸々の経を説く。 「生者」の為に、 種々の法を 諸々

生 華経を説く。 転輪聖王が髻から光明に輝く宝玉を外して与えるように、 『生者』 が力を得終わった」と知ると、 最後に、 生者の為に、 仏は、 この法

この法華経は、尊い経なのである。

この法華経は、 諸々 の経の中で、 最上の経なのである。

私、 釈迦牟尼仏は、 法華経を常に守護して妄りには開示 しな か つ

今、まさに、法華経を開示する時なのである。

あなた達の為に、法華経を説く。

なさい。 を演説 私 釈迦牟尼仏 したいと欲するならば、 の(肉体の)死後、 まさに、 仏道を求める者が、 このような四つの法に親しみ近づき 安穏に、 この法華経

低 顔色が鮮やかに白くなるし、 い者として生まれな この法華経を読む者は、 いし、 常に憂い悩みが無くなるし、 醜い者として生まれない。 貧困で困窮する者として生まれないし、 病気が無くな 身分の るし、

うと願う。 「衆生」 「生者」 は、 賢者や聖者を慕うように、 法華経を読む者を見よ

天人の諸々の童子は、給仕と成る。

刀で斬っ てこられたり、 杖で叩 いてこられたりしな (J

毒で害することは不可能である。

もし人が法華経を読む者の悪口を言っ てしまっ た ら、 口 <sup>く</sup> <sub>ち</sub>が 閉塞し 7

百獣の王である獅子のように、 恐れること無く、 巡ることができる。

智慧の光明は、太陽が照らすかのようになる。

夢の中では、妙なる事だけを見る。

諸仏が 「獅子の座」 「仏の座」 に坐禅して、 諸々の出家者達に囲まれて、

説法するのを見る。

龍神、 阿修羅などが恭 しく敬って合掌するのを見

自身が、 龍神や阿修羅などの為に、 説法するのを見る。

諸仏が、 身の相が金色で、 無量の光を放っ 7 切を照らして、 「梵音声」

「清浄な音声」で諸法を演説するのを見る。

仏が、 「四衆」 「出家者の男女と在家信者の男女」 の為に、

説くのを見る。

を捧げて、 仏は、 自身を見ると、合掌して仏をほめたたえて、 その生者の心が 「陀羅尼」、 「深く仏道に入った」と知ると、 「真理の保持」を得て、不退転の智慧を証 仏法を聞い その生者の為 て喜んで捧げも している。 0

「無上普遍正覚を成就する」と、 あなた達、 善い男子よ、まさに、 「授記する」、 来世で、無量の智慧を得て、 「仏に成れる予言をする」。 仏の大いな

る「道」、「真理」を会得する。

仏国土は、 荘厳に清浄で、 広大で、無比であ

仏国土には、 仏法を聴く。 「四衆」 「出家者の男女と在家信者の男女」 が  $\zeta$ て、 合掌

定に深く入って、 自身が 「山林の中に 十方の仏を見る」のを見る。 いて、 善い法を修習して、 諸法の実の相を証して、 褝

他人の為に仏法を説く。 諸仏が、 身が金色で、 多数の幸福の 相 で荘厳に飾られて  $\langle \rangle$ て、 仏法を聞き、

常に、このような好い夢が有る。

成就 望」を捨てて、 に処して、 「無漏の」 夢で、 し終わると、 「法輪を転じて」、 国王と成ったが、 仏道を探求して七日を過ぎて、 「煩悩を無くす」 道場である菩提樹の下に行って、 起きて、 「法を説いて」、 宮殿と眷属と上品な妙なる 「四衆」、 妙なる法を説いて、 「出家者の 幾千、 諸仏の智慧を得て、 幾万、 男女と在家信者の男女」 「獅子の座」 量り知れないほど無数の 「五欲」 幾億劫も経っ ` ` 無上の仏道を 五感 仏 の座」 てから、 の欲 の

「衆生」、 「生者」を仏土へ渡して、その後、まさに、煙が尽きるように、

灯が消えるように、「涅槃に入る」、 「肉体が死ぬ」。

今まで説いた諸々の功徳のような大いなる利益を得る。 もし後世の悪い世の中で、この法華経という第一の法を説けば、 その人は、

## 従地涌出品

薩は、 その時、 大衆の中で、 他方の仏国土から来ている、 起立して、 合掌して、 八恒河沙を超過する数の、 敬礼して、 釈迦牟尼仏に言った。 諸々の菩

死後、 経を広く説きましょう。 を許してくれるならば、 この法華経を破らず護って保持し、 釈迦牟尼仏よ、 「この娑婆世界」 もし私達、 ` まさに、 「この世」にい 他方の仏国土の菩薩に、 「この仏国土」、 読み、 書き写し、 て、 精進を加えることに勤めて、 「この世」 捧げものを捧げること 釈迦牟尼仏 で、 の(肉体の) この法華

その時、 釈迦牟尼仏は、 他方の仏国土の諸々の菩薩達に告げた。

止めなさい。 善い男子よ、 あなた達が、 この法華経を破らず護っ て保持す

る必要は無いです。

理由は何か? (と言うと、)

私、 釈迦牟尼仏の 「娑婆世界」 「この世」 には、 六万恒河沙の菩薩達が

います。

各々の菩薩には、六万恒河沙の眷属がいます。

経を破らず護って保持し、 これらの諸々の人達が、 能く、 読み、 私、 広く説くからです。 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 この法華

土 釈迦牟尼仏が、 「この世」 の地は、 このように説いた時、 皆、 震えて裂けて、 「娑婆世界の三千大千世界 その中から、 幾千、 幾万、 0

億もの量り知れないほど無数の菩薩がいて、 同時に、 涌き出

三十二相をそなえ、 この世の地から涌き出した、 無量の光明をはなっていた。 これらの諸々の菩薩は皆、 身が金色であ

この世の地から涌き出 「この世」の下方の世界の空中に住んでい した菩薩は、 以前 から、 た。 皆ことごとく、

この世の地から涌き出した、 これらの諸々の菩薩は、 釈迦牟尼仏の説法

音声を聞 7 て、 この世 の下方から起こって来たのである。

である。 この世 0) 地から涌き出した、 菩薩は皆、 各々、 大衆の 「唱導」の首位 の者

万恒河沙、 また、 この世の この世の地から涌き出した者達には、五万恒河沙、 二万恒河沙、 地 から涌き出した、 一万恒河沙の眷属を引き連れている者が 菩薩は、 六万恒河沙 の眷属を引き連れ 四万恒河沙、 いた。 7 7

また、 恒河沙、 恒河沙の半分、 恒河沙の四分の一、 千万億那由他分の  $\sigma$ 

眷属を引き連れている者がいた。

また、 千万億那由他の眷属を引き連れている者が いた。

また、 一万億 の眷属を引き連れている者が  $\langle \rangle$ 

また、 千万、 百万、 一万の眷属を引き連れている者が  $\langle \cdot \rangle$ 

また、 千 頁 十の眷属を引き連れている者がいた。

また、 乓 四、 三、 <u>\_</u> の弟子を引き連れて いる者が た。

また、 己 単身で、 執着などを遠離する行いを願っている者が  $\langle \cdot \rangle$ 

この世の地から涌き出した、これらの者達は、 無限なほど、 量り知れな  $\zeta$ 

ほど無数で、 数えても、 例えても、 知ることが不可能なほどであっ

ると、 の所に行って、 この世の地から涌き出した、 各々、 空中の多宝仏の七種類の宝の妙なる塔の、 頭を多宝仏と釈迦牟尼仏の足につけて敬礼した。 これらの諸々の菩薩は、 多宝仏と釈迦牟尼仏 地から涌き出 し終わ

たえた。 合掌して、 分身である諸仏の所にも行って、 また、 諸々の宝の樹の下の 恭し く敬って、 諸々の菩薩 「獅子の座」 敬礼して、 の種々のほめたたえる方法で、 ` 右回りに三周まわって敬礼して、 「仏の座」 の上の釈迦牟尼仏 ほめた 0)

仰ぎ見た。 そして、 面に留まって、 喜んで、 多宝仏と釈迦牟尼仏という二人の 仏を

える方法で、 これらの諸々の菩薩は、 仏をほめたたえた。 地から涌き出 して、 諸々 の菩薩 の種々 の ほ めたた

このようにして、五十小劫もの時間が経った。

たが、 家者の男女と在家信者の男女」も、 かのように思った この時、 釈迦牟尼仏 釈迦牟尼仏は黙っ の神通力のおかげで、 て坐禅してい また、 諸々の大衆は半日し 皆、 て、 また、 黙っていて、 諸々の か経 五十小劫も経っ 「四衆」、 2 7  $\langle \cdot \rangle$ な 出

幾千、 尼仏 たのを見た。 その時、 の神通力 幾万、 「四衆」 幾億もの量り知れな のおかげ ` で、 「出家者の男女と在家信者の男女」 この 世 () Oほど無数の国土の空中に、 地から涌き出した、 諸々 ŧ, の菩薩が また、 あまね 釈迦牟 幾百、

この世の地 か ら涌き出した、 これらの菩薩達の中 には、 四人の導師 が ()

一人目の名前は、上行である。

二人目の名前は、無辺行である。

三人目の名前は、浄行である。

四人目の名前は、 安立行である。

この四人の菩薩は、 それらの菩薩達の中で、 最上の首位の者であった。

の四人の菩薩は、 「唱導」の導師であった。

この四人の菩薩は、 大衆の前で、 各々、 共に、 合掌して、 釈迦牟尼仏を観

て、 「問訊して」 「合掌し低頭し安否を尋ねて」 このように言った。

釈迦牟尼仏よ、 病が少なく、 悩みが少なく、 安楽として、 行なな っています

か? 否か?

まさに仏土へ渡すべき者は、 釈迦牟尼仏の教えを受け入れやすい ですか?

否か?

まさに仏土へ渡すべき者は、 釈迦牟尼仏に、 疲労を生じさせない ですか ?

その時、 この世の地から涌き出した菩薩のうち、 四人の大いなる菩薩は

詩で説いて言った。

釈迦牟尼仏よ、 安楽として、 病が少なく、 悩みが少ないですか?

「衆生」、 「生者」を教化して、 疲れることは無いですか?

また、 諸々の 「衆生」 「生者」 は教化を受け入れやすいですか? 否

か?

生者は、 釈迦牟尼仏に、 疲労を生じさせない ですか?

その時、 釈迦牟尼仏は、 この世の地から涌き出した、 諸々の菩薩の大衆の

中で、 このように言った。

その通りである。

その通りである。

諸々の善い男子よ、 如来、 仏は、 安楽としていて、 病が少なく、 悩み が

ない。

諸々の 「衆生」 「生者」 達は、 教化して仏土へ渡しやすく、 疲労させら

れることは無い。

理由は何か? (と言うと、)

これらの諸々の 「衆生」、「生者」は、 「世から世へ」 「生から生へ」

常に、私、釈迦牟尼仏の教化を受けている。

また、 過去の諸仏に捧げものを捧げてきていて、 尊重してきていて、 諸々

の善の種となる善行を植えてきている。

これらの諸々の「衆生」、 「生者」は、 初めて、 私、 釈迦牟尼仏 の身と所

説を見聞きしたときに、 皆、信じて受け入れて、 如来、 仏の智慧に入っ

以前から「小乗」、「声聞と独覚」を修習して学んでいた者は除く。

これらの人々に、 私、 釈迦牟尼仏は、 令 この法華経を聞かせて、 また、

仏の智慧に入れたのである。

その時、 この 世 0) 地 から涌き出 諸々の 四人の大い なる菩薩は、 詩で

説いて言った。

善いかな。

善いかな。

大いなる英雄である、 世尊である、 釈迦牟尼仏よ、 諸々の 「衆生」 生

者」達は、教化して仏土へ渡しやすい。

生者は、 諸仏の、 とても深い智慧を質問できて、 聞き終わると、 信じて理

解する。

私達、 この世の地から涌き出 した菩薩は、 喜びます。

の大いなる菩薩をほめたたえた。 その時、 釈迦牟尼仏は、 この世 の地から涌き出した、 四人の最上位の首位

善いかな。

善いかな。

善い男子よ、 あなた達は、 如来、 仏を喜ぶ心を起こすことができた。

その 诗、 弥勒菩薩と、 八千恒河沙の諸々の菩薩達は皆、 このように思 った。

前に留まっ 「合掌し低頭し安否を尋ねる」のを昔より見聞きしたことが無い。 私達は、 て、 このような大いなる菩薩達が、 釈迦牟尼仏に合掌して、 捧げものを捧げて、 地から涌き出して、 「問訊する」 釈迦牟尼仏の

た、 詩で質問した。 その時、 自らの疑いを解決しようと欲して、 弥勒菩薩は、 八千恒河沙の諸 合掌して、 々の菩薩達 釈迦牟尼仏に向かって、 の心 0) 崽 7 を 知 つ て、 ま

の諸々の菩薩の大衆を、 この世の地から涌き出した、 昔より未だかつて見たことが無い 幾千、 幾万、 幾億もの量り知れない です。 ほど無数

願わくば、 両足尊である釈迦牟尼仏よ、 説いてください。

この世の地から涌き出した菩薩は、 どこから来たのですか?

どんな 「因縁」、 「理由」で集まっ てきたのですか?

この世の 地から涌き出した菩薩は、 巨体であるし、

大いなる神通力があるし、

思いはかるのが難しいほどの智慧があるし、

その志、意思は堅固であるし、

大いなる忍辱の力が有るので、

「衆生」 「生者」は見ることを願うほどである。

この世の 地から涌き出した菩薩は、 どこから来た のですか?

この世の地から涌き出した菩薩が各々引き連れている眷属は、 その数が、

です。 「恒河沙」 「ガンジス川の砂の数」に等しいほど、 量り知れないほど無数

る菩薩がいます。 六万恒河沙の眷属を引き連れている、 この世の地から涌き出した、 大いな

しています。 この世の地から涌き出した、 これらの諸々の大衆は、 一心に、 仏道を探求

菩薩達は、 この世の地から涌き出した、 共に来て、 釈迦牟尼仏に捧げものを捧げ、 六万恒河沙の、これらの諸々 この法華経を破らず保 の大いなる師達、

この世の地から涌き出した者達には、五万恒河沙の眷属を引き連れ てい る

持して護っ

てい

、ます。

者が いて、 その数は、 六万恒河沙を超過しています。

る者もいます。 四万恒河沙、 三万恒河沙、 二万恒河沙、 一万恒河沙の眷属を引き連れてい

千恒河沙、 百恒河沙などの眷属を引き連れている者もいます。

また、 恒河沙、 恒河沙の半分、 恒河沙の三分の一、 恒河沙 0 四分の一、

恒河沙の 一億分の一、 恒河沙の万分の一の眷属を引き連れている者もいます。

その数が、 千万那由他、 今まで話した者の数を超過しています。 万億の諸々の弟子、 一億の半分の眷属を引き連れて いる者は、

百万、 一万の眷属を引き連れている者もいます。

千 頁 五十、 弋 <u>=</u>, 一の眷属を引き連れ 7 いる者も (,) ・ます。

釈迦牟尼仏の所に来たが、 ・ます。 己 単身で、 眷属はおらず、 その数は、 独りで処している者を願 今まで話した者の数をとても超過して つ 7  $\langle \rangle$ る者も、

なお、 これらの諸々の大衆は、 ことごとく知るのは不可能です。 ₽ し人が数えようとしても、 恒河沙劫を過ぎても

()

か? 進している菩薩達の為に、 誰が、 この世の地か ら涌き出した、 その仏法を説いて、 これ らの諸々 教化して、 の大い 完成させたのです な る威徳 が あ る精

誰によ つ て、 この世 の地から涌き出した菩薩達は、 初 め 7 「発心

「悟りを求めることを思い立って心した」 のですか

この世の地から涌き出した菩薩達は、 どんな仏法をほめたたえて  $\langle \cdot \rangle$ るの で

すか?

この世 0 地 から涌き出 した菩薩達は、 誰が説  $\zeta$ た経を受け入れて保持 して

行っ ているの ですかっ

の世 0) 地 から涌き出 した菩薩達は、 どんな仏道を修習 て  $\langle \cdot \rangle$ る 0) で

かっ

震えて裂けると、 これらの 諸 々の菩薩は、 皆、 中から涌き出しました。 神通力があり、 大い なる知力があ Ď, 四方 の地が

釈迦牟尼仏よ、 私、 弥勒菩薩は、 昔より、 このような事を未だかつて見た

ことが無いです。

願わ くば、 この世 0) 地 か ら涌き出 した菩薩達が 従 つ 7 7 る 仏国土 の 名称、

称号を説いてください。

私、 弥勒菩薩は、 常に、 諸国を巡っ て いますが、 このような事を未だか 9

て見たことが無いです。

私、 弥勒菩薩は、 この世の地から涌き出 した、 この菩薩達の中で、

こつ然と、地から涌き出しました。

知りません。

願わくば、 その 「因縁」 「理由」を説いてください

令 この大いなる会の、 幾百、 幾千、 幾億もの量り知れ な いほど無数の、

これらの諸々 の菩薩達は皆、 この事につ いて知りたいと欲し 7 います。

この世の地から涌き出した、 この諸々の菩薩達には、 「本末に」、 「全て

に」、「因縁」、「理由」があるのでしょう。

ください 無量 の徳がある釈迦牟尼仏よ、 ただ、 願わくば、 菩薩達の疑 15 を解 決 して

座 尼仏の分身である諸仏は、 そ の上にいて、 の時、 幾千、 幾万、 結跏趺坐していた。 幾億の他方の 八方の諸々の宝の樹の下の 仏国土から来て  $\langle \rangle$ 「獅子の座」 る者である、 ` 釈迦牟 仏の

衆が、 各々、 その 空中に浮かんだのを見て、 釈迦牟尼仏 この世の三千大千世界の四方の地から涌き出した、 の分身である仏 その釈迦牟尼仏の分身である仏に言った。 の侍者として、 そばに仕え これ 7 5 7 の菩薩 る菩薩 の大

すか 0釈迦牟尼仏の分身である仏よ、 無限なほど、 量り知れないほど無数の菩薩の大衆は、 この世の地から涌き出した、 どこから来たので これ らの諸々

ている菩薩に告げた。 そ の時、 釈迦牟尼仏 の分身である諸仏は、 各々、 侍者として、 そばに仕え

諸々の善い男子よ、しばらく待ちなさい。

る。 言をした」 釈迦牟尼仏が 弥勒菩薩と言う名前の菩薩がいて、 「次に、 後に、 仏に成る」 と 「授記 この事について質問してい した」 ` 「仏に成れ

釈迦牟尼仏は、今、このことについて答える。

あなた達は、 まさに、 これによって、 答えを聞くことができ得る。

その時、釈迦牟尼仏は、弥勒菩薩に告げた。

善いかな。

善いかな。

阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩は、 このような一大事を私、 釈迦牟尼仏に、

能く、質問することができました。

あなた達は、 まさに、 共に、 一心に、 精進という鎧をまとって、 堅固な意

思を起こしなさい。

子奮迅の力、 私、 釈迦牟尼仏は、 諸仏の猛威の大勢力を現し起こし説き示したいと欲している。 今、 諸仏の智慧、 諸仏の自由自在 の神通力、 諸仏 の獅

その時、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

いて言った。

まさに、精進して、一心になりなさい。

私、 釈迦牟尼仏は、 この事について説きたいと欲してい

疑ったり後悔したりするなかれ。

仏の智慧は、思いはかるのが難しい。

あなた達は、 令 信じる力を出して、 忍耐強く善行を行 いなさい

昔より未だかつて聞いたことが無い法を、 令、 皆、 まさに、 聞くことがで

き得る。

私、釈迦牟尼仏は、今、あなた達を慰安する。

疑いや恐れを懐くなかれ。

仏には、不実な言葉は無い。

仏の智慧は、 (厳密には)量ることが不可能である。

仏が得ている第一の法は、 とても深く、 分別が難し

このようなことについて、 令 まさに、 説こう。

あなた達は、一心に、聴きなさい。

その時、 釈迦牟尼仏は、 このような詩を説き終わると、 弥勒菩薩に告げた。

私 釈迦牟尼仏は、 これらの大衆において、 あなた達に告げる。

阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、

た。 量り知れな いほど無数の、 これらの諸々の大いなる菩薩は、 地から涌き出し

がない者である。 この 世 0 地 から涌き出 した菩薩は、 あなた達が昔よ ŋ 未だか つ て見たこと

菩提」 らの諸々の菩薩を教化して、示して導いて、その心を「調伏して」、 て悪を降伏させて」、 私 釈迦牟尼仏は、 「無上普遍正覚」を得終わると、 「この娑婆世界」、 「道意」、 「道心」を起こさせた。 この世の地から涌き出した、 「この世」 で、 「阿耨多羅三藐三 「調節

空中に浮かんで、 く記憶している。 これらの諸々の菩薩は皆、 諸々の経を読み、 「この娑婆世界」、 通じて利益を得、 「この世」 思考し、 の下方の世界の 分別し、 正し

諸々の善い男子達は、 阿逸多とも呼ばれ る弥勒菩薩 大衆の 中にいて多く説くことを願わな ょ、 の 世 の地から涌き出 した、 \ .

が 無 常に静かな場所を願って、 精進を行うことに勤めて未だかつて止めたこと

られることが無い。

また、

人と天人に依存して頼らない

でいて、

常に深

い智慧を願っ

て、

妨げ

いる。

また、 常に諸仏の 仏法を願 つ て、 心に精進し て、 無上の智慧を探求 して

() て言っ そ 0) 時、 釈迦牟尼仏は、 < り返し、 この意義を話 したいと欲 して、 詩で説

阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 あなたは、 まさに、 知るべきである。

この世の地から涌き出した、 これらの諸々の大いなる菩薩は、 無数の劫、

仏の智慧を修習してきている。

ある。 ことごとく、 私、 釈迦牟尼仏に教化されて、 大 いなる道心を起こしたので

である。 この世 0) 地から涌き出した、 これらの菩薩は、 私 釈迦牟尼仏の(法の)子

「この世界」 ` 「この世」 をよりどころとして留まって、 常に 「頭陀行」

を行っている。

くことを願わな 志は、 静かな場所を願って、 (, 大衆の 「憒閙」 ` 「騒乱」 を捨てて、 多く説

薩達は、 る。 これらの諸々の、 私、 釈迦牟尼仏の仏道、 釈迦牟尼仏の子達である、 仏法を学習して、 この世の地から涌き出 昼も夜も常に精進し てい

仏道を探求するため、 「娑婆世界」 ` 「この世」 の下方の空中に浮か んで

いる。

意思力は、堅固である。

常に、智慧を求めることに勤めている。

種々の妙なる仏法を説いている。

その心は、恐れる所が無い。

上普遍正覚」 から涌き出した、 私、 釈迦牟尼仏は、 を成就することができ得て、 これらの菩薩に道心を初めて起こさせた。 伽耶城の菩提樹の下で、 無上の法輪を転じ 坐禅して、 「最正覚」、 て、 この世 無

とく、 今は、 まさに、 この世の地から涌き出した菩薩は皆、 仏になることができ得ている。 不退転の境地にいて、

私、 釈迦牟尼仏は、 令、 真実の話を説 いてい

あなた達は、一心に、信じなさい。

菩薩達を教化してきている。 私 釈迦牟尼仏は、 久遠の昔よ Ŋ この世  $\mathcal{O}$ 地 か ら涌き出 した、 これ ら  $\sigma$ 

つて無い その時、 話であると怪しんで、 弥勒菩薩と、 ح 0 世 . の このように思った。 無数の菩薩達は、 心に疑惑を生じ て、 未だ

菩提」 れらの量 どうして、 り知れない 「無上普遍正覚」 釈迦牟尼仏は、 ほど無数の諸々の大いなる菩薩達を、 に住まわせることができたのか? 少な 7) 時間 で、 の世 0) 地から涌き出 一阿耨多羅三藐三

そのため、弥勒菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

伽耶城の近くに去って、 藐三菩提」 釈迦牟尼仏よ、 「無上普遍正覚」を成就することができ得ました。 釈迦牟尼仏は、 道場である菩提樹の下で、 王子であ つ た 時、 坐禅し 釈迦族 て、 の宮殿を出 阿耨多羅三

この時より、四十年余りが過ぎています。

釈迦牟尼仏よ、 どうして、この少ない時間で、 大いなる 「仏事」 仏  $\sigma$ 

働き」を為すことができたのですか?

は、 薩達を教化して 仏の勢力によるのですか? の世 の地 から涌き出した、 「阿耨多羅三藐三菩提」、 これらの量 仏の功徳によるのですか? り知れ 「無上普遍正覚」 な 7 ほど無数 を成就させたの の大 75 な

あるし、 たとえ人が幾千、 釈迦牟尼仏よ、 その果てを得ることは 幾万、 この世の地 幾億もの劫をかけても、 から涌き出した、これらの大 無いです。 数え尽くすことは不可能で 7 なる菩薩達は、

菩薩 この世の地から涌き出した、 量り知れな の道を成就 して、 いほど無数の諸仏の所で、 常に仏道修行 これらの菩薩達は、 しています。 諸々の善の種となる善行を植えて、 久遠の昔 ょ Ŋ 無限 な ほ

して、 「私の子です」 例えば、 釈迦牟尼仏よ、 このような事は、 「私の父です。 色形が美しい髪が黒い二十五歳の人がいて、 と言うような物ですし、 このような事は、 信じるのが難しいです。 私達を生み育ててくれました」 俗世では、 その百歳 信じるの 0) 人も、 と言うような物です。 百歳 が難 また、 の人を指して、 しい  $\langle \cdot \rangle$ 人を指

釈迦牟尼仏も、また、同様なのです。

仏道を会得して以来、 実に、 未だ久しくない ・です。

有です。  $\mathcal{O}$ に、 無数の三昧に入ったり、 を行うことに勤めて、 幾千、 かし、 を集めて、 く仏道修行 幾万、 この世の地から涌き出した、 問答が巧みで、 してい 幾億もの量り 善く、 て、 出たり、 善く、 幾百、 人の中の宝ですし、 知れない 留まっ 能く、 幾千、 これらの諸々の菩薩達の大衆は、 次第に、 たりして、 ほど無数 幾万、 幾億も 諸々 の劫、 大いなる神通力を得て、 切 の善 仏道 の世間で、 の量り知れ 0) のため 法 とても希  $\zeta$ ほど 精進

今日、釈迦牟尼仏は、まさに、言いました。

て導 させて』 いて、 仏道を会得した時に、この世 『阿耨多羅三藐三菩提』 『悟りを求めることを思い立たせて心させて』 の地 か  $\neg$ ら涌き出した菩薩に、 無上普遍正覚』 へ向 教化し かわせた」 初め て、 7 『発心 示し

す。 釈迦牟尼仏は、 それなのに、 このような大いなる功徳の事を為しとげることができていま 仏に成ることができ得てから、 未だ久しくな 7 で

たし 信じていますが。 私達、 所説と、 弥勒菩薩と、 仏の発言した言葉は、 この世の菩薩達は、 未だかつて虚妄であったことが無い、 仏の 「随宜の」 ` 「相手 に 応 と

れません。 信じて受け入れず、 い立って心したばかりの菩薩が、 しかし、 (そのため、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後の、諸々の新しく仏を求めることを思 )仏を知っている者は皆ことごとく、 仏法を破る罪、 もし、 悪業、 この話を聞いたら、 因縁を引き起こしてしまうかもし 通達しています。 もしかしたら、

さい。 達、 ただ、 弥勒菩薩と、 ただ、 釈迦牟尼仏よ、 この世の菩薩達や、 願わくば、 後世の生者達の、 後世の生者の為に、 疑いを除去してくだ 解説 ĺ て、 私

ようにしてください。 未来の 来世 の諸々 の善い男子が、 この話を聞き終わ つ て、 疑いを生じな (J

て言った。 その時、 弥勒菩薩は、 くり返し、 この意義を話したいと欲 て、 詩で説い

坐禅して以来、 釈迦牟尼仏は、 なお、 昔、 未だ久しくないです。 釈迦族から出家して、 伽耶城の近くで、 菩提樹の下で、

は、 これらの諸々の仏の(法の)子達である、 その数は量ることが不可能なほどで、 この世の地から涌き出 久しく既に仏道修行してきていて、 した菩薩達

神通力と知力に留まって、善く、 在するように、 世間の 法」、 「もの」に汚染されていません。 菩薩の道を学んで、 蓮華が(泥)水の上に存

釈迦牟尼仏の前に留まっています。 菩薩達は、 地から涌き出して、 皆、 釈迦牟尼仏を恭しく敬う心を起こして、

このような事は、思い量るのが難しいです。

どうして、 信じることができるでしょうか? 11 いえ! 信じ難

釈迦牟尼仏が仏道を会得したときは、とても近いが、 成就 した事は、

も多い。

願わくば、 「衆生」 「生者」 達の疑いを除去する為に、 あり 0 ままに、

分別して説いてください。

また、 指し示して、 な物です。 例えば、年が二十五歳の若く盛んな人が、白髪の顔に皺がある百歳の (百歳の)子が、 「この子達は、 (二十五歳の父を指し示して、)「父です」と言うよう 私から生まれました」 と言うような物ですし、 人を

父が若くて、 子が老い てい る の は、 世 の全てを挙げて、 信じられません。

釈迦牟尼仏も、また、似ているのです。

釈迦牟尼仏が仏道を会得してから、とても近いです。

ح の世 0) 地 から涌き出した、 これらの諸々の菩薩達は、 志、 意思が堅固で、

臆病ではないです。

量り知れな い無数の劫、 菩薩の道を修行してきています。

非難され て返答を迫られても巧みに答えることができて、 その心には、 恐

れる所が無いです。

忍辱の心を、決定的に持っています。

正しくて、威徳が有ります。

十方の諸仏に、ほめたたえられています。

善く、能く、分別して、説くことができます。

人々の中にいることを願わず、 常に好んで禅定に留まっ て います。

仏道を探求するため、この世の下方の空中に浮かんでいます。

私達、 弥勒菩薩と、 この世の菩薩達は、 釈迦牟尼仏から、 この話を聞いて、

疑うことは無いです。

願わくば、 釈迦牟尼仏よ、 未来の生者の為に、 演説して、 未来の生者に理

解させてください。

もし、この法華経に ついて疑いを生じて信じなければ、 まさに、 地獄など

の「悪道」に堕ちてしまうかもしれません。

願わくば、 今、未来の生者の為に、解説してください。

菩薩を、 思い立たせて心させて」 どうして、 少ない時間で、 この世の地から涌き出した、これらの量り知れ 教化して、 不退転の境地にいさせることができたのですか? 「発心させて」、 「悟りを求めることを な いほど無数の

## 如来寿量品

その時、 釈迦牟尼仏は、 諸々の菩薩と、 切の大衆に告げた。

さい」 「諸々の善い男子よ、 あなた達は、 まさに、 仏の真実の話を信じて理解しな

また、釈迦牟尼仏は、大衆に告げた。

「あなた達は、 まさに、 仏の真実の話を信じて理解しなさい」

またまた、 釈迦牟尼仏は、 諸々の大衆に告げた。

「あなた達は、 まさに、 仏の真実の話を信じて理解しなさい」

言った。 の時、 菩薩の大衆は、 弥勒菩薩を先頭にして、 合掌して、 釈迦牟尼仏に

は、 「釈迦牟尼仏よ、 まさに、 仏の話を信じて受け入れます」 ただ、 願わくば、 この事について、 説いてください。 私達

菩薩達は、 同様の言葉を三度、 言い終わると、 また、 言った。

の話を信じて受け入れます」 「ただ、 願わくば、 この事に つ いて、 説いてください。 私達は、 まさに、 仏

知 その時、 つ て、 告げて言った。 釈迦牟尼仏は、 諸々の菩薩が三度、 要請して止めなかっ たのを

あなた達は、 切の世間の天人、 仏の秘密、 人 仏の神通力について、 阿修羅は皆、このように(誤って)思っている。 明らかに、 聴きなさい。

去って、 道場である菩提樹の下で、坐禅して、 釈迦牟尼仏は、 釈迦族の宮殿を出て、 伽耶城から遠くない場所へ 『阿耨多羅三藐三菩提』

『無上普遍正覚』を得(て仏に成っ)た」と。

ある。 万億那由他もの、 しかし、 善い男子よ、 無限なほど、 私、 釈迦牟尼仏が、 量り知れないほど無数の劫がたっているので 実は、 仏に成って以来、 幾百千

ら 粉々にして、 例えば、 つの塵を下に落とすような物なのである。 五百千万億那由他阿僧祇の三千大千世界を、 微細な塵にして、 東方の五百千万億那由他阿僧祇の国を過ぎた 仮に、 ある人が

このようにして、 東方へ行って、 この微細な塵を下に落とし尽くす。

諸々の善い男子よ、どう思うであろうか?

これらの諸々の世界を、考えて、 その数を知ることはでき得るであろう

か? 否か?

弥勒菩薩達は、共に、釈迦牟尼仏に言った。

数で、 釈迦牟尼仏よ、これらの諸々 数えて、 知ることができないほどですし、 の世界は、 無限なほど、 心の力が及ばない 量り知れな ほどです。 いほど無

慧によっ 切の声聞と、 思考しても、その果ての数を知ることは不可能です。 「辟支仏」 「独覚」が、 「無漏 「煩悩 が 無い

私達、 菩薩達は、 「阿惟越致」、 「不退転」の境地にいますが、 ح

ついて、通達していません。

数です。 釈迦牟尼仏よ、 これらの諸々の世界は、 無限なほど、 量り 知れな  $\langle \gamma \rangle$ ほど無

その時、 釈迦牟尼仏は、 大いなる菩薩達に告げた。

諸 々の善  $\langle \cdot \rangle$ 男子よ、 今、 まさに、 明ら か に、 あなた達に話そう。

例え話 の、 微細な塵を着けたり、 着けなか つ たりした、 これらの 諸々の世

界を、 ことごとく、 塵にして、 一つの塵を一劫とする。

私 釈迦牟尼仏が仏に成って以来、 これを超過して、 百千万億那 由 他 阿僧

祇劫たっているのである。

私、 釈迦牟尼仏が仏に成った、 この時から、 私、 釈迦牟尼仏は、 常に、

「この娑婆世界」、 「この世」 にいて、 説法して、 教化し 7 7

また、 この世以外の他の場所である百千万億那由他阿僧祇 の仏国土で、

「衆生」 「生者」を導いて、 利益をもたらしている。

諸々の善 い男子よ、 この法華経の途中で、 私、 釈迦牟尼仏 は、 燃灯仏など

に つ い て説き、 また、 その燃灯仏が 「涅槃に入ったこと」、 「(肉体が)死ん

だこと」について言った。

これらは皆、 「方便」、 「便宜的な方法」 で、 分別して  $\langle \cdot \rangle$ るのである。

所に来たら、 で自ら不同の名前、 諸々の善い男子よ、 「能力」 私、 釈迦牟尼仏は、 の利発、 不同の年数を説く。 もし、 愚鈍を観察して、 ある 「衆生」、 「仏眼」で、 仏土へ渡すべき者に応じて所々 「生者」 その生者の信心などの諸々の が、 私、 釈迦牟尼仏の

涅槃に入る」 また、 私、 釈迦牟尼仏は、 「まさに、 (肉体が)死ぬ」と言う。 この世に(肉体をまとって)出現して、 「まさに、

である。 絶妙な仏法を説いて、 また、 私、 釈迦牟尼仏は、 「衆生」、 種々の 「生者」に喜ぶ心を起こさせることが可能 「方便」、 「便宜的な方法」 で、 微細で

得た」 仏は、 「中途半端の法」を願っているのを見て、 諸々の善 と説く。 若くして、 い男子よ、 出家して、 釈迦牟尼仏は、 『阿耨多羅三藐三菩提』 諸々の「衆生」、 この人々の為に、 ` 「生者」 『無上普遍正覚』 私、 が 釈迦牟尼 「小法」、 を

の である。 しかし、 私、 釈迦牟尼仏は、 実は、 このように、 仏に成って以来、 久遠な

に入らせるために、このように説くのである。 ただ、 「方便」、 「便宜的な方法」で 「衆生」、 「生者」を教化して仏道

して解脱させる為の物なのである。 諸々の善い男子よ、 仏が演説する経は皆、 「衆生」 ` 「生者」 を仏土 一へ渡

仏は、 自身につい て説いたり、 他者につい て説 いたりする。

仏は、 自身に つ 7 て示したり、 他者に つ 7) て示したりする。

仏は、 自身の事について示したり、 他者の事につ いて示したりする。

仏の諸々の所説は皆、 実に、 虚しい物ではな  $\langle \cdot \rangle$ のである。

理由は何か? (と言うと、)

仏は、 ありのままに、 三界の相を知見してい

仏には、生死が無い。

仏は、 (あえて)退いたり、 (あえて)出現 したりする。

仏には、存命も、「滅度」、「死」も無い。

仏は、 (肉体が)真実でもないし、 虚しいものでもな

仏は、 似ている者がいないし、 (生者と全く)異なる者ではな 7

(仏の知見は、 )三界における凡人が三界を見るようではない のである。

このような事を、 仏は明らかに見て、 誤りが無い。

諸々の 「衆生」、 「生者」には種々の性質、 種々の欲望、 種々の 行

に説法して、 行を生じさせたいと欲して、 種々の推測の想像と分別が有るので、仏は、 「仏事」、 「仏の働き」を行って未だかつて一時も止めたこと 幾つかの 「因縁」、 生者に、 「譬喩」、 諸々の善の種となる善 言葉遣いで種々

無い。

である。 このように、 私、 釈迦牟尼仏は、 仏に成って以来、 とても大いに久遠なの

仏の寿命は、 幾阿僧祇もの無量の劫なのである。

仏は、常に存在していて、不滅なのである。

ている(仏の)寿命は今なお未だ尽きないし、 諸々の善い男子よ、 私 釈迦牟尼仏は、 本より、 また、 (仏の寿命は)先の数(、 菩薩の道を行っ て形成し

薩の道を行って形成している仏の寿命の量)の倍なのである。

「まさに、 仏は、 そして、 このような 今、 滅度する」 真実の 「方便」 ` 「滅度」、 「まさに、 「便宜的な方法」で、 「(仏の実体の)死」ではない (仏の肉体が)死ぬ」と言うのである。 「衆生」 ` が、 「生者」 を

教化するのである。

理由は何か? (と言うと、

行を植えず、 もし仏が長い間、この世に存在したら、 推測の妄想の(誤った)見解の網の中に入ってしまう。 貧困で困窮し、 下賤で、 「五欲」、 徳の少ない人は、 「五感の欲望」 善の種となる善 に貪欲に執

着して、

ける心を懐いて、 上がって他者を見下し、 じることができない。 もし仏が常に存在していて不滅であるのを見たら、徳の少ない人は、 「仏には会い難い」という想いと、 わがままに振る舞う心を起こして、 仏を恭しく敬う心を生 善行を嫌が 思い り怠

このため、 仏は、 「方便」 ` 「便宜的 『な方法』 で説 < 0) で ある。

出現には出会い難いのである」 『比丘』、 『出家者』 ţ まさに、 知るべきである。 諸仏の、 この世へ

理由は何か? (と言うと、)

ぎても、 (,) 人もい 諸々の徳が少ない人には、 る。 仏にまみえることができる人もいれば、 幾百千万億もの量り知れない 仏にまみえることができな ほど無数 の劫を過

このため、 私、 釈迦牟尼仏は、このように言うのである。

「諸々の 『比丘』 ` 『出家者』よ、 仏には、 出会い難いのである」

に、 に、 これらの 心に仏を恋い慕う気持ちを懐いて、善の種となる善行を植える。 「仏には会い難い」 「衆生」 ` 「生者」達は、 という想いを生じて、 このような言葉を聞くと、 渇いた人が水を恋い慕うよう 必ず、 まさ

と言うのである。 のため、 仏は、 実は(実体は)滅びないが、 「滅度する」、 「(肉体が)死

また、 善い男子よ、 諸仏の仏法も皆、 同様なのである。

衆生」 「生者」を仏土へ渡す為に、 仏法は皆、 実に、 虚しい物ではな

いのである。

例えば、 ある名医は、 智慧が聡明で通達してい て、 薬の 処方に明 る

善く多数の病を治していた。

その名医である人には、 十人、 二十人から百人の数の諸々 の息子 が 7

ある事情、 ある関係で、 名医である父は、 遠い 他 の国へ 行 こった。

名医の息子は、 後に、 他のものによる毒薬を飲んでしまった。

毒薬は、 名医の息子を悶えさせて乱れさせて、 地に転がさせた。

この時、 その息子の、 名医である父が帰国して、 家に帰 った。

諸々の名医の子達は、 毒薬を飲んで、本心を失っている者もい れば、 本心

を失っていない者もいた。

名医の息子は、 その名医である父を遠くから見つけると、 皆、 大  $\langle \cdot \rangle$ に喜ん

で、 礼拝して、 ひざまずいて、 合掌し低頭し安否を尋ねた。

「善く、 安穏として、 帰ってこられました。 私達は、 愚かで、 誤って、 毒薬

を服用してしまいました。 願わくば、 救って、 治療して、 寿命を全うさせて

ください」

名医である父は、 子達が、 このように苦悩しているのを見た。

名医である父は、 諸々の薬の処方によって、 色も良くて香りも良く て美味

分けて、 であることを皆ことごとく十分に備えた、 和合させて薬にして、子に与えて服用させるために、 好い薬草を求め、 潰して、 このように ふる

言った。

とごとく十分に備えている。 「この大いなる良薬は、 色も良くて、 あなた達、 香りも良くて、 服用しなさい。 美味であることを皆こ 薬は、 速やかに、 苦

悩を除去してくれる。 また、 薬は、 多数の患いを無くしてくれる」

癒えた。 好い、 その名医の諸々の子達の中で、 この良薬を見て、 この良薬を服用し、 本心を失っ 病が、 て いな い者は、 ことごとく除去されて、 色も香りも共に

拒否してしまった。 見て喜んで、 である父が、 その他の、 その良薬を与えると、 合掌し低頭し安否を尋ねて、 本心を失ってしまっている者は、 本心を失ってしまっている者は、 病の治療を求めた。 その父である名医が来る しかし、 服用を 名医 のを

理由は何か? (と言うと、)

毒気が、 深く入ってしまっていて、 本心を失わせてしま つ 7 7 る 0) ک

名医である父は、このように思った。

の好い色と香りの良薬を、不快に思ってしまったのである。

まっていて、 この好い良薬の服用を拒否してしまう。私、 『方便』 「この子は、 『便宜的な方法』 名医である父である私を見て喜んで、 あわれむべきである。 を設けて、 毒に この良薬を服用させよう」 に中てられて、 名医である父は、 救済と治療を求 心が皆、 令 転倒 めても、 7

そして、名医である父は、このように言った。

達は、 れ が既に来てしまっている。 「あなた達は、まさに、 服用するべきである。 知るべきである。 この好 『癒えないのではないか?』と心配するなか い良薬は、 私は、 今、 令 ここに置 老衰し 7 ておく。 ていて、 死ぬ時 あなた

名医である父は、 告げさせた このように教え終わると、 他国 [に行っ て、 使者を派遣し

「あなたの父は、既に、死んでしまいました」

この時、 諸々の子達は、 名医である父が 「死んだ」 と聞いて、 心が大いに

憂い悩んで、このように思った。

自ら考えると、 てくれただろう。 ŧ ない」 し父が いれば、 孤児になってしまったし、 今は、 私達を、 私達を捨てて、 能く、 思  $\langle \cdot \rangle$ 遠くの他の国で死んでしまわれた。 や 父といった頼ることができる者が ってくれ て、 救 つ てく れ て、 つ

癒えた。 香りも良くて美味である」と知って、 常に悲しみの感情を懐いて、 遂に心の目が覚めて その良薬を服用して、 「その良薬は色も良くて 毒による病が皆、

その子の父である名医は、 帰って来て、子の、ことごとくに、 「子が、ことごとく既に癒えた」 この帰って来た姿を見せた。 と 聞  $\langle \cdot \rangle$ て、 す

諸々の善い男子よ、どう思うであろうか?

ことは可能であるか? 人が「この名医には虚しい妄りな嘘をついた罪が、 否か? とても重く有る」 と説

(菩薩達は、釈迦牟尼仏に答えた。)

「否です。釈迦牟尼仏よ」

釈迦牟尼仏は言った。

私、釈迦牟尼仏も、また、同様なのである。

祇もの量り知れないほど無数の劫がたっ 私、 釈迦牟尼仏は、 仏に成 つ て以来、 無限なほど、 ているのである。 幾百千万億那由他阿僧

る」と仏法に従って説くことが可能な人はいないのである。 「まさに、 仏は、 私、 「衆生」、 滅度する」、「まさに、(肉体が)死ぬ」と言うのである。 釈迦牟尼仏は、 「生者」 のために、 虚しい妄りな嘘をついた過ちがある者であ 「方便」、 「便宜的な方法」

いて言った。 その時、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したい と欲して、 詩で説

年も量り知れないほど無数なのである。 私 釈迦牟尼仏が仏に成っ てから、 経過した諸々の劫の数は、 幾百千万億

教化 ある。 私 して仏道に入らせて以来、 釈迦牟尼仏は、 常に説法して、幾億もの無数の 量り知れないほど無数の劫がたっ 「衆生」、 ているので 「生者」 を

る。 ず 「便宜的な方法」で、 私、 釈迦牟尼仏は、 「(実体が)死なず」、 「衆生」 「涅槃」、 常に、 この世に留まっていて、 「生者」を仏土へ渡すために、 「(肉体の)死」を現すが、 説法するのであ 実は 「滅度せ 「方便」

 $\not e'$ (心や智慧などが)転倒している「衆生」、 私、 見えないようにしているのである。 釈迦牟尼仏は、 常に、 この世に留まって 「生者」に、 7 て、 諸々 近くにいるといえど の神通力に って、

た人が水を恋い慕うように、 「舎利」、 「生者」は、 「仏の遺骨」 私、 に広く捧げものを捧げて、ことごとく皆、 仏を恋い慕う心を生じて懐く。 釈迦牟尼仏 の 「滅度」 「(肉体 渇い

になる。 軟になって、 衆生」、 「生者」 心に仏を見ることを欲して、 は、 既に仏を信頼して従うと、 自らの身の命を惜しまないよう 正直になって、 心が柔

その時、 私、 釈迦牟尼仏と、 僧達は、 共に、霊鷲山に出現する。

その時、 私 釈迦牟尼仏は、 「衆生」、 「生者」 に語りかける。

『便宜的な方法』 「仏は、 常に、 の力によって、 この世に存在していて、 『(肉体の)滅び』と (実体は)不滅である。 『(実体の)不滅』

すのである」と。

に、 を見ることを願えば、 他国で、 無上の仏法を説く。 ある 「衆生」、 私、 釈迦牟尼仏は、 「生者」 が、 仏を恭しく敬 その他国の中でも、 つ て、 仏を信じ ある生者の為 て、 仏

尼仏も滅度してしまう」 いたのである。 あなた達は、 この事につい 「釈迦牟尼仏も死んでしまう」と(誤って)思って て聞く耳が 無かったので、 ただ、 私、 釈迦牟

生者に、 ているのを見て、生者の為に、 私 釈迦牟尼仏は、 渇いた人が水を恋い慕うように、仏を恋い慕う心を生じさせる。 諸々の 「衆生」、 (肉体という仮の)身を出現させて、 「生者」 が苦しみという海に沈没し それらの

その心が仏を恋い慕うと、 仏は出現して、 その人の為に、 説法する。

仏の神通力とは、このような物なのである。

「阿僧祇の」 「無数の」 劫、 私 釈迦牟尼仏は、 常に、 霊鷲山と他

諸々の場所に存在している。

としていて、天人、 のを見る時でも、 衆生」 「生者」 人が常に充満している。 が劫が尽きるときの劫火という大いなる火で焼かれる 釈迦牟尼仏の、(この世という、)この仏国土は、

釈迦牟尼仏の、 種々の宝で荘厳に飾られている。 (この世という、)この仏国土は、 園林、 諸々の高い立派な

多くなっていて、 釈迦牟尼仏の、 (この世という、)この仏国土では、 「衆生」、「生者」が遊んで楽しんでい 宝 一の樹に、 る。 華や果実が

楽 散らす。 諸々の天人は、 を演奏し、 曼陀羅華を雨のように降らして、 天の太鼓を打ち鳴らして、常に、 釈迦牟尼仏と大衆に、 多数の 「伎楽」 音

私、 釈迦牟尼仏の 「浄土」、「仏国土」 は、 不壊なのである。

と見てしまう。 れる憂いや恐れと、 しかし、 (罪のある)「衆生」、 諸々の苦悩が、このように、 「生者」 は、 「(この世には、 ことごとく充満している」 )焼き尽くさ

宝 て、 これらの諸々の罪 という名前を聞くことすらできない。 「阿僧祇の」 `  $\mathcal{O}$ 「無数の」劫が過ぎても、 ある 「衆生」 ` 「生者」 は、 「仏と仏法と僧」という 悪業を犯 した因縁 つ

る。 釈迦牟尼仏の身が、 諸々の 「功徳」 この世に存在していて説法しているのを見ることができ 「善行」 を修行してい て、 柔和 で、 正直 な者は皆、 私、

私、 あるい 釈迦牟尼仏は、 は、 その時、 「仏の寿命は無量なのである」 この仏を見ることができた「衆生」、 と説く。 「生者」 の為に、

「仏に会うのは難し 長い時間がたってから仏を見ることができる者の為に、 <u>,</u> と説く。 私、 釈迦牟尼仏は、

私、 釈迦牟尼仏の知力とは、 このような物な のである。

仏の智慧の光は、 無量のものを照らすのである。

仏の寿命は、無数の劫なのである。

長 (1 間、 善業を修行して、 仏の寿命を得ることができるのであ

あなた達、 智慧が有る者よ、 この事について、 疑いを生じるなかれ。

まさに、 疑いを断じて、 疑いを永遠になくし尽くしなさい。

仏の話は、実に、虚しい物ではないのである。

うな物なのである。 () る子を治すために、 例え話の父である名医が、 実は、 善く、 生きて存在しているのに、 「方便」、「便宜的な方法」 「死んだ」と言うよ で、 狂って

ある。 「父である名医は、 虚しい妄りな嘘をつい た と説くことは不可能なので

る生者)を救っているのである。 私 釈迦牟尼仏も、 また、 世の父と成って、 諸々の苦しんでいる患者(であ

しているのに、 凡人が(心や智慧などが)転倒しているため、 「滅度する」、 「(肉体が)死ぬ」 私、 と言うのである。 釈迦牟尼仏は、 実は存在

て、 見下し、 中に堕ちてしまう。 私、 「五欲」、 釈迦牟尼仏を常に見ることができたら、 わがままに振る舞う心を生じてしまって、 「五感の欲望」 に執着してしまって、 生者は、 正道から逸脱 地獄などの 思い上が つ 「悪道」 7 て 他者を しまっ  $\mathcal{O}$ 

道を常に知っている。 私、 釈迦牟尼仏は、 「衆生」 ` 「生者」 の行 つ 7  $\langle \cdot \rangle$ る道と、 行 つ 7 15 な ()

種々の仏法を説いて、 私、 釈迦牟尼仏は、 常に、 仏土へ渡すべき者に応じて、 自ら、 このように思っ 仏土へ渡すべき者 7 ζſ る  $\mathcal{O}$ である。 の為に、

仏の身を成就させることができ得るであろうか?」 「どうしたら、 『衆生』、 『生者』を無上の仏道へ入らせて、 と。 速やかに、

## 分別功徳品

いなる利益を得た。 のを聞い その時、 ·
て、 会の大衆は、 無限なほど、 仏が仏の寿命の劫の数が、 量り知れない ほど無数の このように長いと説 「衆生」 「生者」 は大 いた

その時、釈迦牟尼仏は、弥勒菩薩に告げた。

生法忍」 が長いと説いた時、 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 「生滅を超越した真理の認識」を得た。 六百八十万億那由他恒河沙の 私 釈迦牟尼仏が、 「衆生」 このように仏の寿命 「生者」が

持 また、 の 門 その千倍の菩薩が、 「法門」、 「仏法への門」を保持した。 聞くことができ得て、 「陀羅尼」 「真理の保

礙 また、 の雄弁の才能を得た。 「一世界」、 「一小世界」 の微細な塵の数の菩薩がいて、 「楽説無

千、 また、 幾万、 「一世界」 幾億もの量り知れないほど無数の、 「一小世界」 の微細な塵の数の菩薩が 「陀羅尼」 いて、 「真理の保持」 幾百、 幾

をめぐらすことができ得た。 また、 「三千大千世界」 の微細な塵の数の菩薩がいて、 不退転の 「法輪を

転じる」 また、 「二千中国土」 「法を説く」ことができた。 「二中千世界」 の微細な塵 の数の菩薩が  $\zeta$ て、 清

に、 まさに、 「小千国土」 「阿耨多羅三藐三菩提」 「小千世界」 ` の微細な塵の数の菩薩がいて、 「無上普遍正覚」を得た。 八生後

浄な

「法輪を転じる」

「法を説く」ことができた。

ちり

さに、 また、 阿耨多羅三藐三菩提」、 「四天下」 のうち四 つ の微細な塵 「無上普遍正覚」 の数の菩薩がい を得た。 て、 四生後に、 ま

さに、 また、 阿耨多羅三藐三菩提」、 「四天下」 のうち三つ の微細な塵 「無上普遍正覚」 の 数の菩薩がい を得た。 て、 三生後に、 ま

さに、 また、 「阿耨多羅三藐三菩提」 「四天下」のうち二つの微細な塵の数の菩薩がいて、 ` 「無上普遍正覚」 を得た。 二生後に、 ま

さに、 また、 「阿耨多羅三藐三菩提」、 「四天下」 のうち一 つの微細な塵 「無上普遍正覚」を得た。 の数 の菩薩がいて、 生後に、 ま

た。 いて、 また、 皆、 「八世界」 「阿耨多羅三藐三菩提」 八小世界」 ` の微細 「無上普遍正覚」 な塵 の数  $\mathcal{O}$ 「衆生」 を求める心を起こし 生者」 が

降ら 座 た時、 でから」 0) 「四部衆」 釈迦牟尼仏が、 「獅子の座」 して、 (帝釈天と梵天が、 「仏の座」 久しい多宝仏に、 幾百、 「出家者の男女と在家信者の男女」 幾千、 の上の釈迦牟尼仏と「滅度してから」、 このように諸々の菩薩が大いなる仏法の利益を得たと説い 「仏の座」 幾万、 )空中より、 まき散らし、 の上の諸仏と、 幾億もの量り知れな 曼陀羅華、 また、 七種類の宝の塔の中の 摩訶曼陀羅華を雨のように に、 切の諸々 いほど無数の宝 まき散らした。 の大いなる菩薩と 「(仮の身が)死ん 一の樹の 「獅子の の下

ら雨 また、 のように降らした。 (帝釈天と梵天が、 )細かく粉々にした栴檀香、 沈水香などを空中 ゕ

また、 天の太鼓が、 幾千種類もの天の衣を雨のように降らした。 自ら鳴って、 妙なる音声 が出て、 深遠にまでとどいた。

向へ垂らした。 0) (帝釈天と梵天が、)真珠の 「瓔珞」といった諸々の 「瓔珞」 「瓔珞」 ` ` 「紐状の飾り」 「摩尼珠」 の をあまねく九種類の方 「瓔珞」 ` 「如意珠」

を焼香すると、 (帝釈天と梵天が、 (香りが、)自然と行き渡り、 )多数の宝の香炉で、 値段がつけられないほど貴重な香 会の大衆に捧げられた。

て、次第に上って、 各々の仏の上には、 「大梵天」にまで至っ 諸々の菩薩がいて、 た。 「幢旛」 と 「天蓋」をとっ て持 0

たえる歌を歌って、 これらの諸々の菩薩は、妙なる音声で、 諸仏をほめたたえた。 量り知れな いほど無数の、 ほ めた

釈迦牟尼仏に向かって、 その時、 弥勒菩薩は、 詩で説いて言った。 座から起立して、 「偏袒右肩」 にして、 合掌して

釈迦牟尼仏は、 希有な仏法を説きましたが、 昔より未だかつて聞 いたこと

仏には、大いなる力が有ります。

が

無いです。

仏の寿命は、量ることができない。

たのを聞 無数の諸々の仏の弟子は、 いて、 仏法の利益を得て、 釈迦牟尼仏が(仏の寿命が長いと)分別して説 喜びが 「遍身」 「体中」に満ちました。  $\langle \cdot \rangle$ 

あるいは、不退転の境地に到達しました。

あるい は、 「陀羅尼」 ` 「真理の保持」を得ました。

あるい は、 「楽説無礙」 で、 幾万、 幾億もの 「総持」 ` 「陀羅尼」 ` 「真

理の保持」をめぐらすことができました。

皆、 るいは、 不退転の 「法輪を転じる」、 「大千界」 「大千世界」の微細な塵 「法を説く」 ことができました。 の数の菩薩がい て、 各々、

皆、

また、

不退転の 「法輪を転じる」、 「法を説く」ことができました。

得ました。 生の他に八生が存在して、 また、 「小千界」、 「小千世界」 (八生後に、)まさに、 の微細な塵の数の菩薩が 仏道を成就することができ いて、 各々、

あるいは、 四、三、 二に応じた数の生の後に、 「四天下」 のうち四つ、三つ、 仏に成りました。 二つの微細な塵 の数の菩薩 が

生が存在して、 あるいは、 「四天下」のうち一つの微細な塵の数の菩薩は、 まさに、 「一切種智」を得ました。 今生の: 他に一

の これらの 「煩悩が無い」清浄な果報を得ました。 「衆生」、 「生者」は、 仏の寿命が長いと聞いて、 無量 の 「無漏

いて、 を求める心を起こしました。 また、 釈迦牟尼仏が仏の寿命について説いたのを聞い 「八世界」 「八小世界」 の微細な塵の数 0) て、 「衆生」 皆、 ` 無上普遍正覚 「生者」 が

いますが、 釈迦牟尼仏は、 虚空が無限であるような物なのです。 無量の不可思議な仏法を説い て、 多く 0) 利益をもたらして

紛させて」 を飛んで下りてくるように、 「恒(河)沙」、 帝釈天と梵天は、 「乱れ散らせて」、 「ガンジス川 天の曼陀羅華、 の砂 栴檀香、 乱れ落として、 のように無数の仏国土から来て、 天の摩訶曼陀羅華を雨のように降らして、 沈水香を、 諸仏に捧げて、 雨のように降らして、 まき散らし 鳥が空 「繽

天の太鼓は、 空中で、 自然と、 妙なる音声を出しました。

幾千、 幾万、 幾億の、 天の衣は、 回転して、 下りて来ました。

捧げられました。 重な香を焼香すると、 (帝釈天と梵天が、)多数の宝の妙なる香炉で、 (香りが、 )自然と、ことごとく、 値段が 行き渡って、 つけられないほど貴 諸仏に

した。 類の その諸仏の大いなる菩薩達は、 「幢旛」 と 「天蓋」をとって、 高い妙なる七種類の宝による幾万、 次第に上って、 「大梵天」 にまで至りま 幾億種

(諸仏の大いなる菩薩達は、 )諸仏の各々の前で、 宝の 「幢旛」 を 「勝旛」

「勝利の旗」に懸けました。

ました。 また、 (諸仏の大いなる菩薩達は、 )幾千、 幾万の詩で、 諸仏につ 7 て歌 7

これらの種々の事は、 昔より未だかつて無いです。

仏の寿命が無量であると聞 7) て、 切の生者は皆、 喜ん で います。

仏の名声は十方に聞こえていて、 「衆生」、 「生者」に広く利益をもたら

しています。

を助けてくれます。 仏は、 )善の種となる善行の一 切を備えていて、 無上普遍正覚を求める心

その時、釈迦牟尼仏は、弥勒菩薩に告げた。

寿命は長 ることができる功徳は無限の量なのである。 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 いと聞 いて、 一念でも信じて理解しようという思いを生じれば、 「衆生」 ` 「生者」が、 このように仏の

のために八十万億那由他劫の間、 もし善い男子や善い女の人が 「阿耨多羅三藐三菩提」、 「般若波羅蜜」 知 を除く 「無上普遍正覚」 「五波羅

 $\not e'$ の功徳(、 羅蜜」 蜜 百千万億分の一にも及ばないし、 例えても、 「檀(那)波羅蜜、 仏の寿命は長いと信じる功徳)に比べると、 布施、 知ることが不可能なのである。 持戒、 忍辱、 尸羅波羅蜜、 精進、 (仏の寿命は長いと信じる功徳は、 羼提波羅蜜、 静慮」を修行しても、 毘梨耶波羅蜜、 百分の一、 この功徳を、 千分の一、 )数えて 前

ば、 ₺ し善い男子に、 「阿耨多羅三藐三菩提」 このような功徳(、 ` 「無上普遍正覚」 仏の寿命は長い から後退する事は無 と信じる功徳)が有 7)

その時、 て言った。 釈迦牟尼仏は、 り返し、 この意義を話したい と欲 て、 詩で説

探求、 また、 弟子と諸々の菩薩達に珍しい飲食物、 修行して、 施をこれらの諸々の数の劫の間、 を建てて園林で荘厳に飾って、 して、 もし禁戒を保持していて、 が仏 諸仏に、 この諸々の劫の間中、 の智慧を求めて八十万億那由他の数の劫の間、 ほめたたえられても、 これらのような種々の、 清浄で、 尽くして、 布施して仏と「縁覚」 上質な服、 欠点や漏れが無く、 仏道に回向しても、 寝具、 ` 皆、 栴檀を捧げて、 「独覚」 微細で絶妙な布 「五波羅 無上の仏道を の段階の 蜜」 精舎 を

また、 忍耐できても これら(の思 を加えて来られても、 「増上慢」 もし忍辱を修行して、 い上が 「悟っ った人)に軽んじられ悩まされても、 7 その心を傾けず動かさず、 いない 心を調節した柔和な境地に  $\mathcal{O}$ ĺ 唇悟 つ た。 とい う思 諸々の仏法を得た者が い上がり」 これらのような事を  $\langle \cdot \rangle$ て、 もし多数 を懐い いて の悪

また、 数の劫の間、 信じる功徳には及ばな 仏道を願 心を正して整えて、 れらの諸々の功徳を修行しても、 くそう」と思っ 十億万劫、 て もし精進に勤めて、 7 坐禅 求めて、 禅定に安住して心を乱さず、 一心に、 て、 したり、 この人が幾百、 この因縁に 「私は、 怠らず、 (,) 坐禅 のである。) 意思が常に堅固で、 の合間に歩いたり 『一切種智』 よっ 無数の劫の間、 前述の通りなのである。 幾千、 て諸々の禅定を生じることができて、 この一心の幸福を保持して、 幾万、 を得て、 Ĺ 幾億もの量り知れな 人里離れた静かな場所で生活 幾億もの て、 諸々の禅定の限界まで尽 眠気を除去して、 数の劫 (仏の寿命は長 の間 いほど無 無上の 常に いと 八

超過するのである。 て、 善い男女などがいて、 念でも信じれば、 私、 その功徳による幸福は、 釈迦牟尼仏が仏の寿命に これらの功徳による幸福を つい て説 15 の を聞 ()

な のである。 瞬でも、 もし人が、 (仏の寿命は長いと)信じれば、 切の諸、 々の疑いや後悔が、 その功徳による幸福は、 ことごとく無く、 深 信じ このよう る心で、

生 ば、 て、 尼仏が仏の寿命につ ますように」 のように、 れることができて」 諸々の菩薩が量り知れない 道場である菩提樹 恐れる所無く説法して、 これらの諸々の 『生者』 道場である菩提樹 と思う。 を仏土へ渡して、 ` ļì 人達は、 の下で坐禅した時に、 て説いたのを聞いて、 「願わくば、 私達は、 の下で、 この法華経を ほど無数の劫の間、 今日の釈迦牟尼仏、 私達は、 未来の来世で、 『獅子吼して』 「頂受できて」、 未来で、 信じて受け入れることが 仏の寿命に 仏道修行し 長寿になっ 諸々の釈迦族の中の王 切の生者に尊敬され つ  $\langle \cdot \rangle$ て、 て、 子が吼えるよう 聞 て、 私、 7) 同様に説け て受け入 できれ 釈迦牟

従っ ₺ て仏 し深く信じる心が有れば、 「総持」 の言葉を解釈できる。 「陀羅尼」 ` 清浄であ 「真理の保持」 るし、 ができるし、 正直であるし、 正しい意義に 仏法を多く聞

これらの諸々の 人達は、 これらにつ 7 て、 疑  $\zeta$ 無  $\zeta$ 0

上の智慧を起こすことが可能である。 の言葉の意味を理解すれば、 また、 阿逸多とも呼 ばれる弥勒菩薩よ この 人が得る功徳は無限 ₺ 仏 の寿命は長 の量であるし、 7 と聞 7 仏の て、 無 そ

まして、 この法華経を広く聞  $\langle \cdot \rangle$ たり、

法華経を他人に聞かせたり、

法華経を自ら保持したり、

法華経を他人に保持させたり、

法華経を自ら書 いたり、

法華経を他人に書かせたり、

華や香や 「瓔珞」 「紐状の 飾 ŋ Þ 「幢旛」 ゆ 「繒蓋」 や香油や蘇 の蝋燭

を法華経に捧げたり したら、

この 人の功徳は無量、 無限であるし、  $\overline{\phantom{a}}$ 切種智」 を生じることが 可能であ

る。

れば、 達と諸々の声聞の段階の者達と共にいて囲まれて説法してい 牟尼仏が仏の寿命は長いと説いたのを聞 「この娑婆世界」 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 私、 釈迦牟尼仏が常に 「紫を帯びた赤黄色の最上質の金」を八つの道の境界として 「この世」 「耆闍崛山」 は、 地が瑠璃であるし、 もし善い男子や善い いて、 「霊鷲山」 深く信じる心で信じて理解す 女の 平坦で正し にい て大い 人が、 るのを見るし、 私 V なる菩薩 釈迦

閻浮檀金」、

喜ぶ心を起こせば、 れ じて理解した相」なのである。 べきである、 11 る また、 もし、 ているし、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 宝の樹が並んでいるし、 これらのようなものを見ることができた者が これらは それらの菩薩達が、 まさに、 「深信解相」 知るべきである、 ことごとく、その中に処しているのを見る。 諸々の高 もし、 「深く信じて理解した相」 い建物は皆ことごとく宝で形成さ この法華経を聞いて、 既に 「深信解相」 いれば、 まさに、 な 非難せず、 のである。 「深く信 知る

まして、 て  $\langle \cdot \rangle$ るの っである。 法華経を読み、 受け入れて保持している者、 この 人は、 仏を頂戴

要は無 たり、 釈迦牟尼仏の為に、 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、これらの善い男子や善い女の人は、 7 「四事」 「寝具、 塔や寺を建てたり、 衣服、 飲食仏、 「僧坊」、 医薬品」 を僧達に捧げたりする必 「僧が住む建物」を作っ 私、

理由は何か? (と言うと、)

これらの善い 男子や善い女の人は、 この法華経を受け入れて保持 読 め

ば、

既に塔を建てたり、 ₽ のを捧げたりしていることになるの 「僧坊」 「僧が住む建物」を造立したり、 っである。 僧達に捧げ

旛 楽 ŋ なってい また、 と 塗香、 「天蓋」 「音楽」を捧げたり、 って「大梵天」 「舎利」、 抹香、 と多数の宝の鈴を懸けて、 焼香を捧げたり、 「仏の遺骨」 にまで至る、七種類の宝の塔を建てて、 「簫笛」 によって、 ゆ 多数の太鼓を打ち鳴らしたり、 「箜篌」を吹いたり、 華、 高い、 香、 広い、 「瓔珞」、 頂上が徐 種々の 紐でも 諸々 状 々に狭 の 0) 舞 伎 幢 ζ

戱 なるのである。 を捧げたり、 妙なる音声で、 ほめたたえる歌を歌ったりしていることに

供養をし終わっ また、 既に、 幾千、 ていることになるのである。 幾万、 幾億もの量り知れ な 7 ほど無数 の劫、 ح れ ら  $\mathcal{O}$ 

すれば、 堂を作っ 捧げていることになるのである。 量り知れな 飲食物、 多羅樹である、 きる池、 の法華経を聞いて、 「僧坊」 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、もし私、 寝床、 て、 坐禅の合間に歩ける空間、 「僧坊」 いほど無数を私、 「僧が住む建物」 その中に、 高い、 医薬品といっ ` 受け入れて保持して、 「僧が住む建物」を建てたり、 広い、荘厳に飾られている、 幾百、 た一切の捧げ物をその中に満たして、 釈迦牟尼仏と出家者に や堂閣をその数、 幾千の出家者を住まわせて、 「禅窟」、 自ら書いたり、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 幾百、 「坐禅できる場所」 好い、 「現前で」、 「赤栴檀」 幾千、 諸々の三十二の殿 他人に書かせたり 幾万、 園林、 で、 「目前で」 水浴びで 高さが八 幾億もの これらの 衣服、

このため、私、釈迦牟尼仏は説いたのである。

Ŋ, 他人の為に説いたり、 ₽ の 僧達に捧げものを捧げたりする必要は無 を捧げれば、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 塔や寺を建てたり、 自ら書いたり、 ₽ し法華経を受け入れて保持して読んで、 他人に書かせたりして、 『僧坊』 ر <u>ر</u> と。 『僧が住む建物』を造った 法華経に捧げ

辱、 あるような物なのである。 波羅蜜」 例えば、 ま 精進、 を修行すれば、 虚空が、 この法華経を保持して、 智慧」 東西南北、 その徳は、 「布施、 「四維」 持戒、 それに兼ね合わせて、 最も優れて 忍辱、 四隅 (,) 精進、 て、 無量、 上下に、 静慮、 「布施、 無限な 無量、 智慧」 持戒、 の 無限で である。 忍

この人の功徳も、また、同様なのである。

無量、 無限で、 速やかに、 「一切種智」に至ることができる。

もし人が、 自ら書いたり、 この法華経を読んで、 他人に書かせたりすれば、塔を建てたり、 受け入れて保持して、 他人の為に説 「僧坊」 いり

たり、 たたえたりしていることになるのである。 「僧が住む建物」を造ったり、 幾百、 幾千、 幾万、 幾億もの、 声聞の僧達に捧げものを捧げて、 ほめたたえる方法で菩薩の功徳をほ ほめたたえ

法を摂取して、 清浄に戒を保持して、 を迫られても善く答えるであろう。 また、 常に坐禅を尊んで、 他人の為に種々の 根」、 柔和な者と共同して、 諸々の深い定を得て、勇猛に精進して、 「能力」が利発で、 「因縁」で義に従って、 智慧があって、 忍辱して、 この法華経を解説すれば、 怒らず、 非難されて返答 諸々 意思が堅固 ・の善い

諸々の善い男子や善い女の人が、 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 らの諸々の善い 功 徳が有る。 この法華経を受け入れて保持して、 もし私、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後 読 いめば、

まさに、知るべきである。

提 いるのである この人は、 「無上普遍正覚」 既に、道場である菩提樹の下へ趣 に近づいて、 「道樹」 15 て、 「菩提樹」 「阿耨多羅三藐三菩 の下で坐禅 して

り、 に、 に、 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 塔を建てるべきであるし、 立立 捧げものを捧げるべきである。 たり、 坐禅 の合間に歩い 切の天人と人は皆、 たりした場所には、 この善い男子や善い女の まさに、 0) 場所 人が、 仏の塔のよう の中 坐禅 した

その時、 釈迦牟尼仏は、 り返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

11

て言っ

幸福が無量であることは、 ₺ 釈迦牟尼仏 の(肉体の)死後、 今まで話したようになるのである。 この法華経を捧げ持てば、 この人の

立てて、 無量 多数の 明るく照らし よって、 で至る、 また、 一の劫、 「伎楽」 風で動 七種類の宝の塔を建てて、 とても高い、 この塔に、 切の諸々の捧げものを十分に備えて、 ていることになるのである。  $\zeta$ て妙なる音を出す、 「音楽」を捧げて、香油、 広い、 華、 香、 頂上が徐々に狭くなっていって 諸々の 荘厳に飾って、 幾千、 「瓔珞」、 幾万、 蘇の蝋燭を燃や 「紐状の 「舎利」 幾億の宝の鈴をかけて、 利 ` 飾 b 「大梵天」 仏 「旗竿」を表に て周囲を常に の遺骨」 天の にま 衣、 に

ある、 檀 厳に飾って、 その場所に、 の合間に歩ける空間、 まで話したように、 で い世、 し能く、 堂を捧げて、 「僧坊」 末法の時代に、 幾百、 好くし この法華経を保持すれば、 「僧が住む建物」を建てて、三十二の、 諸々の捧げものを十分に備えていることになるのである。 7 幾千の僧達を住まわせて、 上質な食べ物、 いるような物なのである。 「禅窟」 能く、 ` この法華経を保持 「坐禅できる場所」 妙なる衣服、 仏が現に存在する前で、 園林、 寝床を皆、 し 水浴び を種々にして、 ている者は、 高さが八多羅樹で 十分に備えて、 できる池、 「牛頭梅 既に、 皆、 今

抹香をまき散らして、 W たり、 し信じ 他 て理解する 人に書かせたり、 心が有 「須曼」 つ K て、 法華経に捧げものを捧げたり 法華経を受け入 「瞻蔔」 という華と、 れ て保持 「阿提目多伽」 て、 読 ん で、 0)

香油を常に燃やせば、 このように法華経に捧げものを捧げる者は、 無量 一の功

徳を得る。

虚空が無限であるような物なのである。

その幸福をもたらす功徳も、

また、

同様なの

である。

まして、 この法華経を保持して、 それに兼ね合わせて、 布施して、 戒を保

持して、 く敬って、 忍辱して、 諸々の出家者に対して謙遜して、 禅定を願っ て、 怒らず、 思い上がる心を遠く離れて、 悪口を言わず、 仏 の塔廟を恭し 常

に(仏の)智慧に ついて思考して、 非難されて返答を迫られても怒らず従って

非難者の為に解説すれば、

₽ な  $\langle \cdot \rangle$ のである。 このような行いを行うことができれば、 その功徳は、 量ることができ

まさに、 0) の法師の足に ように思うべきである。 ₽ この 天の華をまき散らして、 つけて敬礼して、 「法師」 「仏法の教師」 仏と想うような心を生じるべきであるし、 天の衣で、 が、 その法師 このような功徳 の身を覆っ を成就 て、 す 頭をそ れ

ر ر ا もたらそう」 久しからず、 『無為』 と。 道場である菩提樹の下に行っ 『不変絶対の真理』を得て、 て、 諸々の天人や人に広く利益を 『無漏 の □  $\neg$ 煩悩 が 無

厳に飾 場所、 その法師が 詩を一 つ て、 妙なる好 つでも説いた場所、  $\zeta$ た場所、 7 坐禅 種々 の の合間に歩い ₽ この場所の中に、 のを捧げるべきである。 、た場所、 まさに、 坐っ た場所、 塔を建てて、 横 成っ 荘 た

に、 たりする。 仏 その法師 の弟子が、 の地 ے の中 の法師 に の地に () て、 坐禅の合間に歩いたり、 い れば、 仏は、 (仏の弟子を)受け入れて、 坐ったり、 横に成っ 常

## 随喜功徳品

その時、弥勒菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

どれくらいの幸福を得ることができますか?」 「釈迦牟尼仏よ、 善い男子や善い女の人が、 この法華経を聞いて喜んだら、

(弥勒菩薩は、釈迦牟尼仏に、)詩で言った。

幸福を得ることができますか?」 |釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 この法華経を聞いて喜んだら、 どれくら

その時、釈迦牟尼仏は、弥勒菩薩に告げた。

教え、 親族や、 Ś, や、 性や女性や、 他の場所に行って、 法華経を聞いて喜んで、法華経という仏法が説かれた集まりから退出して、 に)教えて 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 これらの諸々の人達も、 町や、 他の人も、また、 善い友人や善知識を持つ人々の為に、 Ç 路地や、 ったとする。 在家信者の男性や女性や、 集落や、 「僧坊」 聞いて喜んで、 聞いて喜んで、また、 田畑や山里にいて、 「僧が住む建物」や、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 他の年長の知者や幼い知者が、 「転じて」 自分の力に応じて、 聞いた通りに、 ` 「転じて」、 人里離れた静かな場所 「説いて」 出家者の男 父や母や、 「説いて」 (他の人 演説する この

人に至ったとする。 このようにしていき、 転々としていき、 第五十番目の善い男子や善い女の

が喜んだ功徳。 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 私、 釈迦牟尼仏は、 今、 その第五十番目の善い男子や善い女の人 これに つ  $\langle \cdot \rangle$ て説こう。

あなたは、まさに、善く、聴きなさい。

る者、 には、 人間、 に応じて、 が無い者、 「生者」 四百万億阿僧祇世界の 天 肉眼の目に見えない者」や、 「胎生、 が の 二本足の者、 娯楽の物を、 いる数のうち、 「四生」 卵生、 ` 湿生、 皆に与えたとする。 四本足の者、 「六趣」、 「胎生、 ある人が、 化生」 卵生、 や、 「有想、 「六道」、 多足の者といった、 幸福を求め 湿生、 「有形、 無想、 化生」 「地獄、 無形」 て、 非有想、 の それらの生者達の欲望 餓鬼、 「衆生」 これらの 「肉眼 非無想」 修羅、 の目に見え 「衆生」 「生者」 や、 畜生、 足

碼碯、 七種類の宝で成っている宮殿や高 各々の生者に、 珊瑚、 琥珀とい 「閻浮提」 った諸々の妙なる珍しい宝や、 ` 「この世」に満ちる金、 い建物などを与えたとする。 象、 銀、 馬や、 瑠璃、 乗り物や 確保 に

このように思ったとする。 この大いなる布施をした主が、 満八十年間、 このように布施し終わると、

が白 布施した。 まさに、 私は、 仏法で、 顔面に皺ができて、 既に、 これらの生者達は皆、 これらの生者達を、 『衆生』 ` まさに、 『生者』 既に、 達に、 教え導こう」 久しからず、 老衰して、 娯楽の と。 物を、 年が八十歳を過ぎて、 死にそうである。 心 の欲望に応じて、 私は

斯陀含、 教利喜して」 なることを得させて、 漏 そこで、これらの生者達を集めると、 阿那含、 「煩悩」 「教示 を無くし尽くさせて、 阿羅漢」 して鼓舞して喜ばせて」 「八解脱」を備えさせたとする。 「四果」の 仏法を広く教えて、 深い禅定によっ 仏道の果報を得させて、 時で、 て、 皆に、 教化 皆、 して、 諸々に有る 自由自在に 「須陀」 示

あなた(、弥勒菩薩)は、どう思うであろうか?

この大い なる布施をした主が得た功徳は、 多い であろうか? 否か?

弥勒菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

物を布施しただけだったとしても、 釈迦牟尼仏よ、 この布施をした主が、 この例え話の人の功徳は、 ただ、 功徳は無量です。 『衆生』 ` とても多く、 『生者』 達に、 無量、 切 無限です。 の娯楽の

は多いです」 まして、 生者達に、 阿羅漢の仏道の果報を得させたならば、 なおさら、 功徳

釈迦牟尼仏は、弥勒菩薩に告げた。

私、 釈迦牟尼仏は、 令 明らかに、 あなた、 弥勒菩薩に語ろう。

切の娯楽の物を四百万億阿僧祇世界の

「六趣」

`

六

この例え話の人が一

施し、 道 また、 「地獄、 阿羅漢果を得させて得た功徳は、 餓鬼、 修羅、 畜生、 人間、 天 別の例え話の第五十番目 0) 「衆生」 ` 「生者」 達に布

が法華経の一つの詩を聞いて喜んだ功徳には、 及ばないのである。

百分の一、

千分の一、

百千万億分の一に及ばな

 $\zeta$ 

のである。

また、 数えても、 例えても、 知ることは不可能なほどなの である。

阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 この例え話の第五十番目 0) 人が、 転々と

て、 法華経を聞 7) て喜んだ功徳ですらなお、 無量、 無限、 「阿僧祇」

「無数」なのである。

得な ら まして、 優れて いほどな 最初に、  $\langle \cdot \rangle$ て、 のである。 無量、 会の中で、 無限、 法華経を聞 「阿僧祇」 いて喜べば、 「無数」 で、 その幸福は、 比べることができ なお さ

宝の乗り物を得るし、 まれ変わ 法華経を聞 「僧坊」 また、 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 つ  $\zeta$ いて受け入れたら、 「僧が住む建物」 生まれた所で、 天の宮殿に住める。 へ行って、 この功徳によって、 好い上質な妙なる象、 坐ったり、 もし人が、 立ったりして、 「転身し この法華経の 馬、 乗り物、 て、、 た 「身が生 珍 瞬でも、 め ()

ら すれば、 が来ると、 また、 帝釈天が坐る座 この ₽ し人が、 座を勧めて坐らせて法華経を聴かせたり、 人は、 功徳によって、 法華経の仏法が説か か、 梵天が坐る座か、 「転身したら」 れ てい 転輪聖王が坐る座を得る。 、る場所 ` に坐っ 座を分けて坐らせた 「身が生まれ変わっ て 7 て、 别 0) た h

らば、 経 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 と  $\langle \cdot \rangle$ う名前 の経が有ります。 共に、 また、 行って、 ₽ し人が、 聴きましょう」 他 の人に、 と言ったな 『法華

らな この その他の人が、 に 9 に生えたりしな くなることも聞けなくなることも無い が利発になるし、 「陀羅尼菩薩」 かない 無病 (,) である Ļ まばらにならない 功徳によって、 皮膚病にならない し、 いし、 と同じ場所に生まれることができ得るし、 その教えてくれた言葉を受けて、 智慧をえるし、 唇が垂れ下がらな 無病である 「転身したら」、 Ļ Ļ 幾百、 Ļ 欠落しないし、 欠けたり壊れたりしな Ļ 歯が汚れで黒く 幾千、  $\langle \cdot \rangle$ 口からの息は臭くな 「身が生まれ変わっ 幾万の生でも、 め くれ 不揃 一瞬でも、 て萎縮 ならな いにな  $\langle \cdot \rangle$ 根 らな 法華経を聴けば、 しな 7 終に、 いし、 たら」  $\langle \cdot \rangle$ 歪まないし、  $\langle \rangle$ 黄色く 能 舌が常 話せな 力 め

える 長い Ļ 相は Ļ じて受け入れる。 長くならな 厚くならな 高い 無い 鼻が平らではないし、 Ļ 生から生へ、 額 が広い 7  $\zeta$ 真っ直ぐであるし、 唇や舌や犬歯や歯が、 大きくならな くぼんだり曲 Ļ 生まれた所で、 平らであるし、 曲がらないし、 いし、 が 顔面、 ったりしないし、 ことごとく皆、 仏を見るし、 黒くならな 端正であるし、 容貌が円満であるし、 顔面の色が黒くならない  $\zeta$ 荘厳で好いし、 仏法を聞くし、 \_ 切の喜ぶべきでは (善い)人相を十分に備 諸々 の悪い 眉が高い 所が無 仏教を信 鼻が長い 狭く な 7

察しなさい 阿逸多とも呼ばれる弥勒菩薩よ、 あなたは、 しば らく、 ح の事に つ 7

である。 一人に勧めて、 行かせて、 法華経の仏法を聴かせる功徳は、 このような  $\mathcal{O}$ 

為に分別して、 まして、 一心に、 教えの通りに修行する功徳は、 法華経を聞い て、 説 いて、 読んで、 なおさら、 大衆の中で 善いのである。 他 の 人の

W その時、 て言った。 釈迦牟尼仏は、 り返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

ができ得て喜んで、 ₽ し人が仏法が説 他 かれる集まりで、 の人の為に説いたとする。 詩、 つでも、 この法華経を聞

この最後の第五十番目の て分別しよう。 ح のように て、 転々とし 人が獲得できる幸福、 て、 教えて、 第五十番目 今 まさに、 0) 人に 至っ この幸福につい たと す

物を供給したとする。 「生者」達に、 例えば、 大いなる布施をした主がい あれこれ、 満八十年間、 て、 生者達の心の欲望に応じて、 量り知れな  $\langle \cdot \rangle$ ほど無数の 「衆生」 娯楽の

に思 乾いて干からびたかのようである、 布施をした主は、 ったとする。 髪が白い、 顔面に皺がある、 この生者達の老衰の相を見て、 歯がまばらである、 このよう 姿形が

得させよう」と。 死ぬのは、 遠くな (, 私は、 今、 まさに、 仏法を教えて、 仏道の果報を

法を説いたとする。 そして、 生者達の為に、 「方便」 ` 「便宜的な方法」 で、 涅槃の真実の仏

あなた達は、 い離れる心』 「この世のものは皆、 を生じさせなさい」と。 ことごとく、 水しぶきや泡や火のように、 まさに、 速やかに、 『厭離 堅牢、 の心』 ` 堅固ではな 『この世を嫌

通 諸々の人達は、このような仏法を聞いて、 と「三明」 と「八解脱」を十分に備えた。 皆、 阿羅漢を会得して、 「六神

とが不可能なほどなの 目の人の幸福は、大いなる布施をした主の幸福よりも優れていて、 最後の第五十番目の である。 人が法華経の詩の つを聞いて喜べば、 この第五十番 例えるこ

すらなお、 このように、 無量なのである。 転々として、 (第五十番目に、 )法華経を聞 いた、 その幸福で

だ者の幸福は、 まして、 法華経の仏法が説か なおさら、 善い れた集まりで、 のである。 最初に、 法華経を聞  $\langle \cdot \rangle$ て喜ん

このように言ったとする。 ₺ 人の人に勧めて、 まさに、 引き寄せて、 法華経を聴かせようとして、

「この法華経は、 深く、 絶妙で、 幾千、 幾万の劫がたっ ても出会うのは難

しい」と。

経を聞いたとする。 生から生へ、 この一人の人が、 唇が厚くもならな 口の疾患が無いし、 この人の幸福、 その教えてくれた言葉を受けて、 いしめくれも欠けもしないし、 歯がまばらにも黄色くも黒くもならない 報いを、今、 まさに、 悪い 行っ 相が無い 分別して説こう。 て、 瞬 でも法華 舌が

であるし、 額が広いし、 汚れていないし、 荘厳であるし、 平らであるし、 優鉢羅華の香りが常に、 他人が見ることを喜ぶし、 端正であるし、 その口から出る。 顔や姿が、 口から の息は、 ことごとく端正 臭くな

乾かないし黒くも短くもならないし、

鼻が高いし、

長いし、

真っ直ぐである

瞬でも法華経を聞 法華経を聴きたいと欲したために、 (J て喜んだとする。 妙なる象、 「僧坊」、 今、まさに、 「僧が住む建物」に行って、 その幸福を説こう。

得るし、 後の生で、 天の宮殿に住 天人の中に生まれて、 ず。 馬、 車、 珍しい宝の乗り物を

の座を得る。 かせたならば、 し法華経 の仏法が説かれ この幸福をもたらす因縁によって、 7 7 る場所 で他人に勧 帝釈天や梵天や転輪聖王 め て坐らせて法華経を聴

すれば、 して、 その幸福は無限なのである。 法華経を 心 に聴 7 て、 その意義を解説 教えの通りに修行

## 法師功徳品

その時、釈迦牟尼仏は、常精進菩薩に告げた。

徳、 得て、これらの功徳で これらの人は、まさに、 さないで)読んだり、 もし善い男子や善い女の人が、この法華経を受け入れて保持して、 皆、 千二百の舌の功徳、 清浄にする。 声を出して読んだり、 「六根」、 八百の眼の功徳、 八百の身の功徳、 眼、 耳 千二百の 千二百の耳の功徳、 解説したり、 鼻、舌、 「意」、 身、 書き写したりすれば、 意」を荘厳に飾っ 「心」の功徳を 八百の鼻の功 (声を出

は「有頂天」に至るまで、見る。 「三千大千世界」の内外に有る山、 これらの善い男子や善い女の人は、 父と母から生まれた清浄な肉眼 河 海を、 下は 「阿鼻地獄」 から上

また、 それらの中の一切の「衆生」、 「生者」を見る。

ごとくを知る。 また、 業による因縁、 果報により生まれる所の、 ことごとくを見て、 こと

() その時、 て言った。 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

薩よ、 大衆の中で、 )その功徳を聴きなさい。 恐れる所が無い心で、 この法華経を説く。 あなた(、 常精進菩

眼を)荘厳に飾るため、その(肉)眼は、 これらの 人は、 八百 の功徳による特別に優れている眼を得て、 とても清浄なのである。 この眼で(肉

乢 頂天」に至るまで、 父と母から生まれた(肉)眼で、 諸々の他の山、 林、 ことごとく見る。 大海、 大河、 「三千界」 河を、 の内外、 下は 「阿鼻地獄」 弥楼山、 須弥 から上は 乢 有 囲

る。 また、 それらの中の諸々の 「衆生」 ` 「生者」 を一 坝、 皆、 ことごとく見

ある。 天人の 「天眼」 を未だ得てい なくても、 肉眼の力が、 このようになるの で

(釈迦牟尼仏は、常精進菩薩に言った。

声、 音、 声、 まで、 浄な耳で、 睺羅伽の声、 龍の声、 説したり、 受け入れて保持して、 いる声、 また、 童女の声、 鐘を打ち鳴らす音、 車の音声、 それらの中の、 次に、 凡人の声、 夜叉の声、 書き写したりすれば、千二百の耳の功徳を得て、これらによる清 「三千大千世界」の下は「阿鼻地獄」から上は「有頂天」に至る 火の音声、 泣き叫ぶ声、 常精進菩薩よ、 仏法を説く声、 乾闥婆の声、 聖人の声、 内外の種々に有る言葉、音声、 (声を出さないで)読んだり、 鈴の音、 水の音声、 嘆きの声、 喜んでいる声、 もし善い男子や善い女の人が、 仏法ではな 笑い声、 阿修羅の声、 風の音声、 法螺貝を吹く音、 話し声、 い声、 喜んでいない声、 地獄の音声、 迦楼羅の声、 苦しんでい 男の声、 声を出して読んだり、 象の声、 太鼓を打ち鳴らす 女の声、 緊那羅の声、 る声、 畜生界の音声、 馬の声、 この法華経を 天人の声、 楽しんで 童子の 牛の 摩

仏 餓鬼界の音声、 「独覚」 の声、 出家者の男性の声、出家者の女性の声、 菩薩の声、 仏の声を聞く。 声聞の声、 「辟支

生まれた清浄な通常の耳で、 外に有る諸々の音声を、 要約して、 この事に ついて言うと、 天人の「天耳」を未だ得ていなくても、 皆ことごとく、 「三千大千世界」 聞いて知る。 0 中 0父と母から 切 の、 内

種々の音声を分別しても、

耳を壊さな

(,)

また、

このように、

11 その時、 て言った。 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲れ して、 詩で説

耳で、 浄な好い歌声を聞く。 鼓を鳴らす音声、琴や瑟や「箜篌」を鳴らす音声、 父と母から生まれた耳が、 「三千世界」の音声を、 清浄になって、 象や馬や車や牛の音声、 汚れが無くなって、 「簫笛」を吹く音声、 鐘や鈴や法螺貝や太 この通常の 清

これらを聞いても執着しない。

無数の種類の人の声を聞いて、 ことごとく理解することが可能になる。

また、 諸々の天人の声、 微細で絶妙な歌声を聞く。

また、 男や女の声、 童子や童女の声、 山や川や険しい 谷の中の

伽」の声を聞く。

命命鳥」 などの諸 々 の鳥の、 その音声をことごとく聞く。

食物を探し求める声、 地獄の多数の苦痛による種々の激しい苦痛による声、 諸々の阿修羅などが大海の海辺にいて自ら共に話し合 餓鬼が飢え渇い て飲

して、 う時に出す大いなる音声。この法華経の仏法を説く者は、 遥か遠くから、 これらの多数の音声を聞いても、 耳を壊さな これらの間に安住 \ \ \ \

く人は、 十方の世界の中の禽獣は鳴いて相互に呼び合うが、 この世で、これらをことごとく聞く。 この法華経の仏法を説

師 天 それらの(十方の)諸々の「大梵天」や「光音天」、 から「有頂天」までの言葉、 は、これらに住んで、ことごとく皆、これらを聞くことができ得る。 音声。 (法華経の)「法師」、 「極光浄天」や 「仏法 の教 「遍浄

に説 にいて、ことごとく皆、これらを聞くことができ得る。 切の出家者の男性や、諸々の出家者の女性が、 いたりすれば、 (法華経の)「法師」、 「仏法の教師」 経を読んだり、 は、 これらの場所 他人の為

師」、 で、 集したり、 とく皆、 諸仏は、 また、 微細で絶妙な仏法を演説する。この法華経を保持している者は、 「仏法の教師」 諸々の菩薩がいて、 これらを聞くことができ得る。 その意義を解説したりする、これらの諸々の音声。 「衆生」 ` は、)ことごとく皆、これらを聞くことができ得る。 「生者」を教化する者として、諸々の大いなる会の中 経の仏法を読んだり、 他人の為に説い (法華経 たり、

外の諸々の音声。 下は 「阿鼻地獄」から上は「有頂天」に至るまでの 皆、 それらの音声を聞 いても、 耳を壊さな 「三千大千世界」 の内

その耳は利発なので、ことごとく分別して知ることが可能であ

父と母から生まれた耳だけを用いて、 この法華経を保持している者は、天人の 功徳が、 「天耳」を未だ得ていなくても、 このようになるのである。

清浄な鼻で、 受け入れて保持して、 説したり、 また、 次に、 書き写したりすれば、 「三千大千世界」の上下、 常精進菩薩よ、 (声を出さないで)読んだり、 もし善い男子や善い女の人が、 八百の鼻の功徳を成就して、 内外の種々の諸々の香りを感じる。 声を出して読んだり、 これらによる この法華経を

塗ったりしたとする。 華の香、 華の香、 ことごとく、 「多伽羅」 「須曼那」 果樹の果実の香、 「波羅羅」の華の香、 という香、 分別することが可能である。 の華の香、 この法華経を保持している者は、これらの間にいて、 千万種の香を和合した香を粉々にしたり、 「闍提」 「栴檀香」、 赤蓮華の香、 の華の香、 「沈水香」 青蓮華の香、 「末利」 ` の華の香、 「多摩羅跋」 白蓮華の香、 丸 「瞻蔔」 の香 め たり、 樹 0)  $\mathcal{O}$ 

り、 別して知ることが可能である。 また、 男の香り、 女の香り、童子の香り、 「生者」 の香り、 象の香り、 童女の香り、 馬 の香り、 草木、 叢林の香りを分 失 羊 など

ことができ得る 近くや遠くに有る諸々の香をことごとく皆、 感じて、 分別 て、 誤ら な  $\langle \cdot \rangle$ 

りを感じることができる。 この法華経を保持し ている者は、 この世にい 、ても、 天上の諸々の天人の香

天の の香、 な華の香、 天の 「摩訶曼陀羅華」 天の 「波利質多羅」 これらの天の香を和合した香を、 「栴檀香」 の香、 ` 天の 天の 天の 「拘鞞陀羅」 「沈水香」、 「曼殊沙華」 天の種々の の樹 感知する の香、 の香、 抹香、 天の 天の 「摩訶曼殊沙華」 「曼陀羅 天の諸々の多様 の香、

() て「五欲」、 また、 諸々の天人の身の香り、 「五感の欲望」 の娯楽に遊び戯れている時の香り、 「釈提桓因」 ` 「帝釈天」 が優れた宮殿に 帝釈天が

皆ことごとく、 釈天が諸々の園で遊び戯れている時の香り、 妙なる法堂に いて 遥か遠 「忉利天」の諸々の天人の為に説法して くから、 感じる。 他の天人達の男女の身の香りを いる時の香り、 帝

での諸々の天人の身の香り。 また、 このように、 転々として、 これらを皆、 「大梵天」 感じる。 から上は 「有頂天」 に至るま

また、諸々の天人の焼香の香りを感じる。

の香りを皆、 また、 声聞の香り、 遥か遠くから感じて、それらの所在を知る。 「辟支仏」、 「独覚」 の香り、 菩薩の香り、 諸仏 の身

これらの香りを感じても、 鼻を壊さな いし、 誤らない。

きるし、 ₺ し他人の為に(、これらの香りを)分別したいと欲しても、 記憶しているし、 誤らない。 説くことが で

1) て言った。 その時、 釈迦牟尼仏は、 り返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

種々に、 このような人の鼻は、 ことごとく、 感じて知る。 清浄で、 この世界の中で、 良い香り の物や臭う物を、

香」 や女の人の香りを知る。 須曼那」 桂 の香、 の香、 種々の華や果実の香、 「闍提」 の香、 「多摩羅」 「衆生」 の香、 「生者」 「栴檀香」、 の香り、 沈 男子 水

の役人の香りを感じて、 大いなる勢力をもつ転輪聖王、 (法華経の)仏法を説く者は、 所在を知る。 遠くにいても、 小転輪聖王、 香りを感じて、 転輪聖王の王子、 所在を知 群臣、 る。 諸々

宝 諸々の人の身を荘厳に飾る装身具、衣服、 身に着けられている珍しい宝、 「玉女」 ` 「宝玉のように美しい妻」 地中の宝の蔵、 の香りを感じて、 「瓔珞」 転輪聖王の「宝女」、 「紐状の飾り」 所在を知る。 女

である。 香りを、 諸々の天人が歩いたり、 この法華経を保持している者は感じて、 坐ったり、遊び戯れたり、 ことごとく知ることが可能 神変を起こしたりした

種々の塗香の香りを感じて、それらを着けている身を知る。

る。 11 る者は、 諸々の樹の華の香気、 この香気の中にいれば、ことごとく、 果実の香気、 「蘇油」の香気を、 その(香気の元の)所在を知 法華経を保持 して

者 可能である。 諸々の の中に Щ 々  $\zeta$ ても、 の深く険しい場所で栴檀の樹に華が広がれば、 栴檀 の樹の華の香りを感じて、 (所在を)皆、 「衆生」、 知ることが 生

る者は、 鉄囲山、 香りを感じて、 大海、 地中の諸々の「衆生」、 ことごとく、 その所在を知る。 「生者」を、 法華経を保持してい

阿修羅の男女や、 その阿修羅の眷属が、 闘争して遊び戯れている時の香り

を感じて、(所在を)皆、知ることができる。

所在を知る。 荒野の険しい場所の獅子、 象ヴ 虎、 狼、 野牛、 水牛などの香りを感じて、

無 香りを感じて、  $\zeta$ もし懐妊している者がいて、その子が男か、 か 人ではない者の化生か、 ことごとく知ることが可能である。 を未だ見分けることができてい 女か、 「無根 か ` なくても、 「性器が

安楽に産めるか、 香りを感じる力で、 知る。 その初懐妊が成就するか、 成就しな  $\langle \cdot \rangle$ か、 幸福な子を

欲さ、 いる者」 香りを感じる力で、 痴 「善行を積んでいる者」を知る。 「愚かさ」、 男や女の、 怒りという「三毒」の心を知るし、 思いと、 欲に汚染されて いることによる貪 「修善して

諸々の珍しい宝の香りを感じて、 りを感じて、 種々 地中の多数の の諸々 価値の高い、低い、 0) 「伏蔵」 「瓔珞」、 ` 「宝の蔵」の、 「紐状の飾り」を、その価値を知らなくても、 出処、 (所在を)ことごとく知ることが可能である。 所在を知る 銅の器に盛られ て いる、 銀、

ていることを、 天上の諸々の宮殿の、上中下の区別、多数の宝の華によって荘厳に飾られ 天上の諸々の華々、 の樹 の華の香りを感じて、 香りを感じて、 天の「曼陀羅華」、 ことごとく知ることが可能である。 (所在を)ことごとく知ることが可能である。 天の「曼殊沙華」、 天の

ことが可能である。 天の妙なる法堂の中にいて楽しんでいる時の香りを感じて、 天人が、 天の園林、 天の優れた宮殿、 天の諸々の 観」、 ことごとく知る 「高い 建物」

り、 感じて、ことごとく知ることが可能である。 諸々の天人が、 行き来したり、歩いたり、 仏法を聞いたり、 坐ったり、 「五欲」 横に成ったりしている時の香りを ` 「五感の欲望」 を受け た

れている時の香りを感じて、 天女が、 着ている衣を、好い華の香りで荘厳に飾 ことごとく知ることが可能である。 つ て、 回転させ 遊 V

者や、 このように、 禅から出た者の香りを感じて、ことごとく知ることが可能であ 転々として、 上は「大梵天」に至るまでの、 禅に入 つ てい る

じて、 に生まれたばかりの時の香りや、 「光音天」 ことごとく知ることが可能である。 「極光浄天」 や 「遍浄天」 「退没した」 から「有頂天」に至るまで 「堕天した」 時の香りを感 天

中 在をことごとく知る。 に歩いたり、 諸々の出家者達が、 したりし 経の仏法を読んだり、 ている時 仏法について常に精進して、 の香りを、 法華経を保持している者は感じて、 林の樹の下にいて 坐禅したり、 「専精」 坐禅の合間 「精神集 その所

たりしてい 菩薩が、 意思が堅固で、坐禅して、 る時の香りを感じて、 ことごとく知ることが可能である。 経を読んだり、 他人の為に仏法を説 7

る。 あわれんで仏法を説いている香りを感じて、ことごとく知ることが可能であ 至る所の 仏が、 切の生者に恭しく敬われていて、 「衆生」、 「生者」 を

行している時の香りを感じて、 衆生」、 「生者」 が仏の前にいて経を聞い ことごとく知ることが可能である。 て皆、 喜んで仏法 の通りに

くても、 「有様」 菩薩の を得る。 この法華経を保持している者は、 「無漏法」 ` 「煩悩が 無い在り方」 先んじて、 から生まれた鼻を未だ得 このような鼻の 7 相 いな

(釈迦牟尼仏は、常精進菩薩に言った。)

な 物、 ような上質の美味に変化して、 説したり、 受け入れて保持して、 また、 美味な物、 次に、 書き写したりすれば、 常精進菩薩よ、 不味い物、 (声を出さないで)読んだり、 諸々の苦く渋い物が舌に在れば皆、 美味くなる。 もし善い男子や善い女の人が、 千二百の舌の 功徳を得て、 声を出して読んだり、 好きな物、 この法華経を 天の甘露の

る。 それらの大衆の もし、 (このような)舌で、 「心に入る」 ` 大衆の中で、 「気に入られる」ことが可能で、 演説すれば、 深い妙なる声が出て、 皆を喜ばせ

羅女、 法を聴くために、 妙なる音声で演説されている言論を聞くと、皆ことごとく、 のを捧げる。 また、 また、 迦楼羅、 諸々の龍、 諸々の天人、天女、 迦楼羅女、 皆、 龍女、 やって来て、 夜叉、 緊那羅、 帝釈天、梵天といった諸々の天人は、 夜叉女、 親しみ近づいて、 緊那羅女、 乾闥婆、 摩睺羅伽、 乾闥婆女、 恭しく敬って、 摩睺羅伽女は、 やって来て聴く。 阿修羅、 この 捧げも 深 阿修 仏 15

国王、王子、 の宮殿に乗って、共に、 また、 「七宝」 出家者の男性、 のもの達、 群臣、 眷属、 「転輪聖王」 出家者の女性、在家信者の男性、 やって来て、仏法を聴く。 「小転輪聖王」、 の千人の王子、 「大転輪聖王」 内外の眷属は、 在家信者の女性、 「転輪聖王」 その各々

捧げる。 内 の人民は、 このような菩薩は善く仏法を説くので、 その姿形、 寿命を尽くして、 従い、 祭司バラモン、 そばに仕えて、 商人バイシ 捧げものを ヤ、 玉

うな人を見ることを願う。 また、 諸々の声聞、 「辟支仏」、 「独覚」 ` 菩薩、 諸仏は、 常に、 このよ

る。 このような人がいる場所の方向に向かって、 諸仏は皆、 仏法を説 7) てくれ

また、 切の 深い妙なる、 仏法をことごとく受け入れて保持することが可能 仏法を説く音声を出すことが可能である。 で

その時、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

(1

て言った。

このような人の舌は、 清浄で、 終に、 悪い味を受けることが無 

その人が食べる物は、 ことごとく皆、 甘露に成る。

深い清浄な妙なる声で、大衆に、仏法を説く。

諸々の 「因縁」、 「譬喩」で、 「衆生」、 「生者」 の心を導いて仏道へ引

き入れる。

聞 いた者は皆、 喜んで、 諸々の上質な捧げものを捧げる。

諸々の天人、 龍、 夜叉、 阿修羅などは皆、 恭しく敬う心をもって、

やって来て、仏法を聴く。

る。 く満たしたい」 このように仏法を説く人が、 と欲したならば、 ₽ 思い通りに、 「妙なる音声を 行き渡らせることが可能であ 『三千界』 に、 あまね

王 て受け入れる。 の眷属は、 大転輪聖王」、 合掌して、 「小転輪聖王」 恭しく敬う心で、 「転輪聖王」 常に、 やって来て、 の千人の王子、 仏法を聴い 「転輪聖

来て、 諸々の天人、 捧げものを捧げたい、 龍、 夜叉、 羅刹、 と願う。 毘舎闍という鬼は、 喜ぶ心をもっ て、 常に、

の諸々の天人達は、 梵天、 「第六天魔王波旬」 常に、 その場所に来る。 ` 「自在天」、 「大自在天」 とい った、 これら

守護して、 諸仏、 諸仏の弟子は、 時には、 その人の為に、 その仏法を説く音声を聞くと、 身を出現させる。 常に、 念頭に置いて、

(釈迦牟尼仏は、常精進菩薩に言った。

説したり、 受け入れて保持して、 のような清浄な身を得て、「衆生」 また、 次に、常精進菩薩よ、 書き写したりすれば、八百の身の功徳を得て、清浄な透明な瑠璃 (声を出さないで)読んだり、声を出して読んだり、 もし善い男子や善い女の人が、この法華経を ` 「生者」は喜んで見る。

とごとく身の中に現す。 の生まれた時、 そのような人の身は清浄なので、「三千大千世界」の「衆生」、 死ぬ時、 上下、 美醜、 善い場所や悪い場所に生まれる事をこ 「生者」

の中の また、 「衆生」、 鉄囲山、大鉄囲山、 「生者」をことごとく身の中に現す。 弥楼山、摩訶弥楼山などの諸々の山の王と、 そ

下は 「阿鼻地獄」から上は「有頂天」 に至るまでに有るものと「衆生」

「生者」をことごとく身の中に現す。

身の中に現す。 また、 声聞、 「辟支仏」 「独覚」 ` 菩薩、 諸仏 の説法の、 その形を皆、

() その時、 て言った。 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

清浄になって、 ₽ し法華経を保持すれば、 「衆生」 ` 「生者」は皆、 その身が、 清浄な透明な瑠璃のように、 喜んで見る。 とても

諸々の形を見るように、 るものを見る。 また、 清浄な 「明鏡」 このような菩薩は、 ` ₽ りの 無 い良く映る鏡」 清浄な身によって、 で、 ことごとく、 皆、 世に有

他の人には見えな いものを、 単独で、 自ら、 明らかに知る。

現す。 地獄 「三千世界」 の悪人、 餓鬼、 の 中 の 畜生界の悪人などの、 一切の諸々の 「群萌」、 これらの諸々の形を皆、 「生者」 ` 天人、 人 身の 阿修羅、 中に

Щ 「有頂天」に至るまでの諸々 諸々の大海、 川などを皆、 身の中に現す。 の天人達の宮殿、 鉄囲· Щ 弥楼山、 摩訶弥楼

説 諸仏、 いたりしている形をことごとく皆、 声聞、 仏の弟子、菩薩などが独りでいたり、 現す。 大衆の中に  $\langle \cdot \rangle$ て仏法を

す。 る身を未だ得ていなくても、 「煩悩が 無いこと」による 清浄な通常の身体によって、 「法性」 ` 法 0) 本性」 切を身の中に現 で あ 妙な

(釈迦牟尼仏は、常精進菩薩に言った。

り、 (肉体の)死後、 また、 声を出して読んだり、 次に、 この法華経を受け入れて保持して、(声を出さないで)読んだ 常精進菩薩よ、 解説 したり、 もし善い 書き写したりすれば、 男子や善い 女の人が、 千二百の 釈迦牟尼仏の

も聞けば、 この清浄な 無限なほど、 意」 「心」によって、 量り知れないほど無数の意義に通達して、 経 O\_\_\_ つ の詩でも、 経の詩 この意義 の \_\_\_ 句で

心

の功徳を得る。

を理解し終わると、 その経の一つの詩、 その経の詩の一 句につい 一か月

間や四か月間から一年間、 演説することが可能である。

諸々の、 に背かない。 仏法を説く言葉が、 その意義に適い、 皆、 「実相」 「真実の

相

もし俗世間の古典の故事、 俗世の統治のための言葉、 生活のため の職業な

どに ついて説いても、 皆、 正しい仏法に適う。

間、 の中で戯れている議論を皆ことごとく知る。 「三千大千世界」の「六趣」 天の 「衆生」、 「生者」の心の中で想像している所行、 ` 「六道」、 「地獄、 餓鬼、 修羅、 心の動き、 畜生、 心 人

「無漏の」、 「煩悩が無い」智慧を未だ得ていなくても、 その 意

心 このように清浄になる。

の仏の経の中の所説なのである。 このような人に有る思考、 言説は皆、 仏法であるし、 真実であるし、 過去

() その時、 て言った。 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

このような人の 意」 `  $\bar{\mathbb{C}}$ は清浄であるし、 明らかであるし、 利発で

あるし、 汚れていない。

このような妙なる 意」 ` 心 によって、 上中下の 法 `  $\neg$ ₽ 0 を

知る。

経の詩の 一句でも聞けば、 量り知れな いほど無数の意義に通達する。

仏法の通りに、 か月間や四か月間から一年間、 説くことができる。

生、 鬼神などの、 している報 の世界の内外の一切の諸々の 天 いによって、 それらの者達が の中に  $\langle \cdot \rangle$ 一時で、 て思っている幾つかの種類のことを、 「六趣」、「六道」、 皆ことごとく知る。 「衆生」、「生者」、 「地獄、 天人、 餓鬼、 龍、 法華経を保持 修羅 夜叉、 畜

数の意義を思考して、 誤らないことが可能である。 7 いる仏法をことごとく聞いて、 十方の無数の諸仏が、 量り知れないほど無数に説法して、 「百福荘厳相」で、 受け入れて保持して、 「衆生」、 量り 「生者」の為に説 終始、 知れな 忘れないし、 い ほど無 15

知って、 に演説する。 法華経を保持してい 意義に従って理解して、 るので、 「諸法」 次第に名前や言葉に通達して、 ` 「全ての ₽  $\mathcal{O}$ の相をことごとく 智慧の通り

このような人に有る所説は皆、 このような仏法を演説するので、 過去の 大衆に対して恐れる所が無 仏 の仏法な  $\mathcal{O}$ であ る。 である。

15

の

法華経を保持している者の 意」 ` 心 は、 このように、 清浄なのであ

る。

のような相が有るのである。 無漏」 「煩悩 が無 いこと」を未だ会得していなくても、 先んじ

このような人は、 この法華経を保持して、 希有な境地に安住 して、 切の

「衆生」、 法華経を保持しているので、 「生者」を喜ばせて、 幾千、 (法華経の仏法を)愛させて、 幾万種類の善い巧みな言葉によって、 敬わせる。

分別して、 演説することが可能である。

## 常不軽菩薩品

その時、釈迦牟尼仏は、得大勢菩薩に告げた。

あなた(、得大勢菩薩)は、 今、まさに、 知るべきである。

通り、 を保持している出家者の男女や在家信者の男女の)悪口を言えば、 もし出家者の男女や在家信者の男女が法華経を保持していて、 大罪の報いを得てしまう。 もし(法華経 先に話した

意 る、 また、 )その得ることができる功徳は、 が清浄になることなのである。 (出家者の男女や在家信者の男女が法華経を保持していることによ 先に話した通り、 眼、 耳 鼻、 身、

れないほど無数の劫を過ぎて、 得大勢菩薩よ、 過去、 昔に、 威音王仏と言う名前の仏がいた。 幾不可思議阿僧祇もの、 無限なほど、 量り知

威音王仏の劫の名前は、離衰であった。

威音王仏の仏国土の名前は、大成であった。

その威音王仏は、 存命中に、 天人、 人 阿修羅の為に、 仏法を説いた。

声聞を求める者の為に、 対応する、 四諦」 の仏法を説いて、 生老病死か

ら仏土へ渡して、涅槃を究めさせた。

「辟支仏」 「独覚」を求める者の為に、 対応する、 「十二因縁法」 を説

いた。

対応する、 諸々の菩薩の為に、 「六波羅蜜」 の仏法を説いて、 「阿耨多羅三藐三菩提」、 仏の智慧を究めさせた。 「無上普遍正覚」 によっ

得大勢菩薩よ、 この威音王仏は、 寿命が、 四十万億那由他恒河沙劫であっ

た。

正法が世に留まっ た劫の数は、 つ の 閻浮提 の微細な塵の の数のようであ つ

た。

身が)死んだ。 像法が世に留まっ その威音王仏は、 た劫の数は、 「衆生」、 「生者」に利益をもたらし終わった後、 「四天下」 の微細な塵の数のようであった。 (仮の

正法と像法が姿を隠した後、 この仏国土に、 また、 威音王仏という称号の

仏が出現した。

あった。 このように、 順に、 二万億の仏がいて、 皆、 威音王仏という同一 の称号で

が大きな勢力をもってしまった。 「増上慢の」、 最初の威音王仏が既 「悟っていないのに『悟った』と思い上がっている」 に(仮の身が)死んで、 正法が姿を隠した後、 像法中に、 出家者

その時、 「常不軽」と名づけられた一人の菩薩、 出家者が 15

得大勢菩薩よ、 どんな理由で、 「常不軽」 と名づけられたのか? (と言う

ک ر

皆をことごとく礼拝して、 この出家者は、 出家者の男女や在家信者の男女を見ることが有れば、 ほめたたえて、 このように言った 常に、

は何か? に成ることができ得るからです」 「私は、あなた達を深く敬って、あえて、 (と言うと、)あなた達は皆、 菩薩の道を行っていて、 思い上がって軽蔑しません。 まさに、 理由

この出家者は、 経を読むことに専念せず、 礼拝だけを行 った。

るからです」 のために、 「私は、 「四衆」 あえて、 ` おもむいて、 「出家者の男女と在家信者の男女」を遠くから見かけると、 あなた達を軽蔑しません。 礼拝して、 ほめたたえて、 あなた達は皆、 このように言った。 まさに、 仏に成 そ

心が不浄な者がいて、 四衆」 「出家者の男女と在家信者の男女」 悪口を言って、 このように言った。 の中に、 怒る心を生じた、

予言』 ん る予言』 「この無知な比丘は、 と言って、 を与えるのか? は不要である」 私達に どこから来て、 『まさに、 私達には、 仏に成る』 このような虚妄な 自ら 『私は、 という あなた達を軽蔑しませ 『 授 記』 『授記』 ` 『仏に成れる 『仏に成れ

に、 このように多年を経て、 このように言った。 常に悪口を言われたが、 怒る心を生じな  $\zeta$ で、 常

「あなた達は、まさに、仏に成る」

きたり、 このように言った。 このような言葉を説いた時、多数の人々が杖、 投擲してきたりしたため、 避けて走って遠ざかると、 木、 瓦 石で打ちか なお、 大声で、 かって

「私は、 あえて、 あなた達を軽蔑しません。 あなた達は皆、 まさに、 仏に成

る

薩に 『悟った』と思い上が 常に、このような言葉を言ったので、 「常不軽」 という称号を名づけた。 っている」出家者の男女や在家信者の男女は、 「増上慢の」 ` 悟 つ て 7 な この菩 (1 0) に

音王仏が過去に説いた法華経の二十千万億の詩を全て聞い け入れて保持することができて、 この常不軽菩薩、 出家者は、 命が終わろうとする時に臨 前述の通りに、 眼が清浄になって、 んで、 て、 空中 で、 耳 威

意 鼻、 他の 舌、 が清浄になり終わると、 人の為に、 身、 意 この法華経を説いた。 が清浄になって、 寿命が二百万億那由他歳さらに増えて、 これ 5 「六根」 ` 眼、 耳 鼻、 広く、 舌、

を見たり、 る 自在に仏法を説く事ができる弁舌の才能」の力、 その常不軽菩薩が大いなる神通力、 その時、 出家者の男女や在家信者の男女、 その常不軽菩薩の所説を聞いたりして、 「増上慢の」 、「悟ってい 「楽説弁才」 この人を「常不軽」と名づけた者達は な  $(\sqrt{}$ のに 『悟った』 大いなる善寂の力を得た 皆、信じて服従した。 「他者の願う所に従って と思 15 上 が つ 7  $\mathcal{O}$ 15

て、 わった後、 この常不軽菩薩は、 その仏法 「阿耨多羅三藐三菩提」、 皆、 の中で、 日月灯明仏と言う称号である二千億の仏に会うことができ得 また、 この法華経を説いた。 幾千、 「無上普遍正覚」 幾万、 幾億の「衆生」 に住まわせて、 「生者」を教化 命が終

で、 この通常 の諸々の に会って、 この因縁によって、 諸々の 0) 中 の肉眼が清浄になることができ得て、 「六根」が清浄になって、 この諸仏の仏法の中で、この法華経を受け入れて保持して、 で仏法を説 「四衆」 ` また、 いても心に恐れる所が無か 「出家者の男女と在家信者の男女」 雲自在灯王仏と言う同一 「四衆」 ` Į 「出家者の男女と在家信者の った。 鼻、 の称号の二千億の諸 舌、 の為に説 意」 いたので、 など 読ん 仏

諸仏 捧げて、 を植えて、 ることができ得た。 得大勢菩薩よ、 の仏法の中で、 恭しく敬って、 後に、 また、 この常不軽菩薩は、 この法華経を説 幾千、 尊重して、 幾万、 ほめたたえて、 いて、 このように幾人もの諸仏 幾億もの仏に会っ 功徳が成就して、 諸々の善の種となる善行 て、 まさに、 また、 にに捧 げ 仏に成 れらの ₽ のを

得大勢菩薩よ、どう思うであろうか?

その時 の常不軽菩薩が、 今の私、 釈迦牟尼仏なの である

他人の為に説 上普遍正覚」 ₽ 釈迦牟尼仏が前世で、 を得ることは不可能であ かなかったならば、 速やかに、 この法華経を受け入れて保持して、 つ ただろう。 「阿耨多羅三藐三菩提」 読 んで、

読 上普遍正覚」 私、 ん で、 釈迦牟尼仏は、 他人の為に説 を得たの である。 過去の諸仏の所で、 いたの で、 速やかに、 この法華経を受け入れ 「阿耨多羅三藐三菩提」 て保持 して、

三菩提」 私 なる苦悩を受けて、 に出会えず、 得大勢菩薩よ、 釈迦牟尼仏を怒る 「無上普遍正覚」 仏法を聞けず、 その時の その罪が終わると、また、常不軽菩薩が 心で軽蔑してしまったので、 「四衆」 僧に出会えず、 を教化して ` 「出家者の男女と在家信者の男女」 いるところに出会えた。 千劫の間、 二百億劫 「阿鼻地獄」 の間、 「阿耨多羅三藐 常に、 で大い は、 仏

得大勢菩薩よ、どう思うであろうか?

尼思仏たち五百人の在家信者の男性とい の中 その時の 跋陀婆羅たち五百人の菩薩と、 「四衆」 「出家者の男女と在家信者の男女」 った、 獅子月たち五百人 「阿耨多羅三藐三菩提」 が、 0) 出家者 今の、 0) この会

「無上普遍正覚」に不退転な者たちなのである。

得大勢菩薩よ、まさに、知るべきである。

三菩提」 この法華経は、 「無上普遍正覚」 諸々 の菩薩に大いなる利益をもたらして、 に至らせることが可能なの であ る。 「阿耨多羅三藐

の法華経を受け入れて保持して、 のため、 諸 々 0) 言薩は、 釈迦牟尼仏 読んで、 の(肉体の)死後、 解説して、 書き写すべきなのであ 常に、 まさに、

その時、 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したいと欲して、 詩で説

(1

て言った。

過去に、威音王仏と言う称号の仏がいた。

威音王仏は、 神の智慧が無量にあっ て、 切の生者を引き連れて導いた。

威音王仏に、 天人、 人 龍神は共に捧げものを捧げた。

この威音王仏の(仮の身の)死後、 仏法が姿を隠そうとしている時に、 常 不

軽菩薩と言う名前の一人の菩薩がいた。

その時、 諸々の 「四衆」、 「出家者の男女と在家信者の男女」 は、 仏法を

誤って推測して執着していた。

常不軽菩薩は、その人達の所に行くと、 このような言葉を言った。

「私は、 あなた達を軽蔑しません。 あなた達は、 仏道を修行して、 皆、 まさ

に、仏に成る」

諸々の人々は、 このような言葉を聞き終わると、 常不軽菩薩を軽蔑して悪

口を言った。

常不軽菩薩は、 これらの悪口などを忍耐できた。

常不軽菩薩は、 その罪が終わって、 命の終わりに臨んだ時に、 この法華経

を聞くことができ得て、 「六根」 眼、 耳 鼻、 舌、 身、 意 が清浄に

成っ 神通力のおかげで寿命が増えて、 また、 諸々の人々の為に、 広く、

この法華経を説いた。

諸々の 仏法に執着し 7 7 た者達は皆、 常不軽菩薩 の教化をこうむっ て、 完

成して、仏道に住んだ。

た。 常不軽菩薩は、 無量の幸福を得て、 命が終わると、 徐々に功徳を備えてい 無数の 仏に会っ つ て、 て、 速やかに仏道を成就 この 法華経を説 7) たの

その時 の常不軽菩薩が、 今の私、 釈迦牟尼仏なのである。

を聞いて、 ていた者達は、 その時の その因縁によって、 「四部衆」 「あなた達は、 ` 「出家者の男女と在家信者の男女」 まさに、 無数の仏に出会えた。 仏に成る」 と言う常不軽菩薩の言葉 仏法に執着

私、 家信者の男女とい その時の出家者の男女と在家信者の男女が、この会の五百人の菩薩達と在 釈迦牟尼仏の前で法華経の仏法を聴いている者達なのである。 った 「四部衆」 ` 「出家者の男女と在家信者の男女」

第一の仏法を、 に住まわせて、 私 釈迦牟尼仏は、 生から生へ、この法華経を受け入れさせて保持させた。 聴かせて受け入れさせて、 前世で、 これらの諸々の人々に勧めて、 諸々  $\mathcal{O}$ 人々に開示 し て教えて涅槃 この法華経  $\mathcal{O}$ 

法華経を聞くことができ得な 幾億億万もの劫から幾不可思議もの劫に至るまでの間で、  $\langle \cdot \rangle$ 0) である。 稀にし か、 この

は、 幾億億万も この法華経を説かないの の劫から幾不可思議もの劫に至るまでの間で、 である。 稀にし か、 諸仏

たら、 ح のため、 疑惑を生じることなかれ。 仏道修行者よ、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 この法華経を聞

かに仏道を成就するべきである。 まさに、 この法華経を一心に広く説いて、 生から生へ仏に出会っ て、 速 や

## 如来神力品

出した者達は皆、 を仰ぎ見て、 その時、 「千世界」 釈迦牟尼仏に言った。 釈迦牟尼仏の前で、 の微細な塵に等し 心に、 い数の菩薩達、 合掌して、 この世の地から涌き 釈迦牟尼仏の尊顔

が)死んだ場所で、 (肉体の)死後、 釈迦牟尼仏よ、私達、 釈迦牟尼仏の分身の仏がいる仏国土、 まさに、 この世の地から涌き出した菩薩達は、 広く、 この法華経を説きます。 (肉体とい 釈迦牟尼仏 った仮の身  $\mathcal{O}$ 

理由は何か? (と言うと、)

写して、 清浄な大いなる仏法を得て、受け入れて保持して、 私達、 捧げものを捧げたいと欲します。 この世の地から涌き出した菩薩達は、 自ら、 読んで、 この(法華経の)真実の 解説して、 書き

迦楼羅、 世 前で、 諸々の出家者の男女と在家信者の男女、 十方の世界を皆ことごとく、 という世界にまで至らせて、 その時、 にいる幾百、 大いなる神通力を現して、 緊那羅、 釈迦牟尼仏は、文殊師利菩薩達、古くより 幾千、 摩睺羅伽といった、 幾万、 あまねく照らした。 一切の毛穴から無量の無数の色の光を放って、 幾億もの量り知れないほど無数の菩薩達と、 仏の 人と、人ではない者達の一 「広長舌相」を出して上の 天人、 龍、 夜叉、 「娑婆世界」 乾闥婆、 切の者達の 「大梵天」 阿修羅、 「この

に、 多数の宝の樹の下の 仏の 「広長舌相」を出して、 「獅子の座」、 無量の光を放った。 「仏の座」 の上 の諸仏も、 また、 同様

釈迦牟尼仏と、 宝の樹の下の諸仏が、 神通力を現してい た時間は、 満幾百

その後、 仏の 「舌相」 「広長舌相」 を (口 の中に)戻しておさめると、

同

年間、

満幾千年間になった。

時に、 咳払 いをすると共に、 指を弾いた。

(東西南北と上下の)六種類(の方向)に震動した。 これらの二つの音は、 十方の諸仏の世界に、 あまねく到達して、 地が皆、

迦楼羅、 万、 の神通力 それらの中の 幾億もの、 緊那羅、 のおかげで、 無限なほど、 「衆生」 摩睺羅伽といった、 皆、 ` 「この娑婆世界」 「生者」達、 量り知れないほど無数の多数の宝の樹の下の 人と、 天人、 ` 人ではない者達は、 龍、 「この世」 夜叉、 乾闥婆、 の幾百、 釈迦牟尼仏 幾千、 阿修羅

また、 釈迦牟尼仏が、 多宝仏と共に、 宝の塔の中に 7 て、 「獅子 0) 座

`

「仏の座」の上の諸仏を見た。

「獅子の座」

`

「仏の座」に坐禅しているのを見た。

尼仏を恭しく敬って、 の菩薩と、 また、 幾百、 諸々の 幾千、 「四衆」 幾万、 囲んでいるのを見た。 幾億もの、 「出家者の 男女と在家信者の男女」 無限なほど、 量り知れな が、 Ç ほど無数 釈迦牟

その時、 これらを見終わると、 諸々の天人は、 皆、 空中で、 大いに喜んで、 大声で、 心が未曾有になることを得た。 このように言った。

ないほど無数の世界を過ぎると、 「これらの幾百、 幾千、 幾万、 幾億、 『娑婆』 幾阿僧祇もの、 と言う名前 の仏国土が有る。 無限なほど、 量り知れ

この中に、釈迦牟尼仏と言う名前の仏がいる。

、釈迦牟尼仏は、 『仏所護念』 と言う名前の **)** 諸々の菩薩の為に、 『大乗経』 を説いている。 『妙法蓮華』 ` 『教菩薩法』

釈迦牟尼仏を礼拝して、捧げものを捧げるべきである」 あなた達は、 まさに、 深く信じる心で、喜ぶべきであるし、 また、 まさに、

合掌して、 これらの諸々の 「娑婆世界」 「衆生」、 ` 「この世」に向かって、 「生者」達は、 空中からの声を聞き終わ このように言った。

「南無、釈迦牟尼仏(釈迦牟尼仏を敬礼します)。

南無、釈迦牟尼仏(釈迦牟尼仏を敬礼します)」

身を荘厳に飾る装身具、 「娑婆世界」 種々の華、 香、 「この世」 「瓔珞」、 珍しい宝、妙なる物を、 <u>^</u> 「紐状の飾り」、 まき散らした。 皆、 幢旛」 共に、 と 「天蓋」 遥か遠くから、 諸々の

覆った。 して宝の まき散らされた諸々の物は十方から来て、 帳 に成って、この(十方と「この世」の)間、 例えば雲が集まるように、 諸仏の上をあまねく 変化

その時、 その時、 つの仏国土であるかのようになった。 釈迦牟尼仏は、 十方の世界は 「通達して」、 上行菩薩などの菩薩 「滞り無く通じて」 の大衆に告げた。 妨げ

諸仏 の神通力は、 このように、 無量なのであるし、 無限な のであるし、 不

可思議なのである。

祇もの、 させるために、 は不可能なほどなのである。 もし私、 無限なほど、 釈迦牟尼仏が、 この法華経の 量り知れな この神通力で、 功徳を説いたとしても、 いほど無数の劫の間、 幾百、 幾千、 なお、 幾万、 法華経の仏法を付属 説き尽くすこと 幾億、 幾阿僧

ても深い 切の自由自在な神通力、 要約して、 事は、 このことについて言うと、 皆、 この法華経で、 仏の一切の秘密の重要な智慧の蔵、 明らかに説かれているのである。 仏が所有している一切 の仏法、 仏 0 切のと 仏の

えの通りに修行するべきである。 を一心に受け入れて保持して、 このため、 あなた達は、 私、 読んで、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 解説して、 書き写して、 まさに、 法華経の教 法華経

塔を建てて捧げものを捧げるべきである。 華経がある場所が有れば、 で解説して書き写して法華経の教えの通りに修行する者がいれば、 「僧が住む建物」でも、 「仏を祭っ あなた達がいる仏国土(、 ている建物」でも、 「白衣舎」、 園の 世界)で、 中でも、 Щ 谷、 もし法華経を受け入れて保持して読 「在家者用の宿舎」 荒野でも、 林の中でも、 この中に、 樹の下でも、 でも、 皆、 殿堂」 また、 まさに、 「僧坊」 法 ん

理由は何か?(と言うと、

まさに、知るべきである。

このような場所は、道場なのである。

諸仏は、 このような場所で、 「阿耨多羅三藐三菩提」 ` 「無上普遍正覚」

を得たのである。

死んだ」 諸仏は、 諸仏は、 の である。 このような場所で、 このような場所 で、 「般涅槃した」 「法輪を転じた」 ` 「(肉体とい 「法を説 (,) つ た た仮の身が) 0) である。

() その時、 て言った。 釈迦牟尼仏は、 くり返し、 この意義を話したい と欲して、 詩で説

相 ている者の為に、 「生者」を喜ばせるために、 この世を救う者である諸仏は、 を「大梵天」にまで至らせて、 このような希有な事を現した。 無量の神通力を現して、 大いなる神通力に住んでいて、 身から無数の光を放って、 「舌相」 仏道を探求し 「衆生」 「広長舌

地が皆、 諸仏の咳払いの音と指を弾いた音は、 (東西南北と上下の)六種類(の方向)に震動した。 あまねく十方の仏国土で聞こえて

は皆、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、この法華経を保持することができたら、 喜んで、 無量の神通力を現す。 諸仏

ほめたたえたら、 くすことは不可能なの この法華経を付属させているので、 量り知れないほど無数の劫の間ですらなお、 である。 法華経を受け入れて保持 ほめたたえ尽 7  $\langle \cdot \rangle$ る者を

を見てい 牟尼仏の分身である諸仏、 この法華経を保持できている者は、 このような人の功徳は、 ることになるのである。 私、 十方の虚空が果てしな 釈迦牟尼仏が今日、 既に、 私、 釈迦牟尼仏、 いように、 教化している諸々の菩薩 無限で 多宝仏、 釈迦

喜ばせる。 ある諸仏、 ていることになるのであるし、 (この法華経を保持できている者は、 この法華経を保持できている者は、 (肉体といった仮の身が)死んでいる多宝仏の一切を皆、 捧げものを捧げていることになるのであるし、 私、 )十方の過去、 釈迦牟尼仏、 現在、 釈迦牟尼仏 未来の諸仏を見 喜ばせる。 の分身で

11 、る者も、 諸仏が道場 遠からず、 で坐禅 まさに、 て得た秘密 得る。 の重要な仏法を、 この法華経を保持できて

この法華経を保持できている者は、 風が空中で妨げが一切無いように、

説」、 「他者の願う所に従って自在に仏法を説くこと」 ができる。

「諸法」、

「全てのもの」の意義、名前、

言い方について、

無限に、

知って、 釈迦牟尼仏が説いた経の「因縁」、「理由」と「次第」、 (この法華経を保持できている者は、 (経の)意義に従って、ありのままに説く。 )私、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 「一部始終」

できる。 いほど無数の菩薩を教えて最終的に (善行を)行って「衆生」、 太陽と月の光明が諸々の闇を除去できるように、 「生者」の闇を滅ぼすことができて、 「一乗」、 「仏乗」に住まわせることが このような人は、 量り知れな 世間で

仏の(肉体の)死後、 このため、 このような人は、 智慧が有る者は、 仏道を決定的に確信して、 まさに、 この法華経を受け入れて保持するべきである。 これらの功徳の利益を聞いて、 疑いが無い。 私、 釈迦牟尼

## 属累品

手で量り知れないほど無数の菩薩 その時、 釈迦牟尼仏は、 法座から起立して、大いなる神通力を現して、 の頭頂部を撫でて、 このように言っ 右

覚 ほど無数の劫、 の仏法を修習して 釈迦牟尼仏は、 この得るのが難しい 幾百、 います。 幾千、 幾万、 『阿耨多羅三藐三菩提』 幾億、 幾阿僧祇もの量り知れな ` 『無上普遍正 7

今、これをあなた達に付属させます。

るべきである」 あなた達は、 まさに、 一心に、 この仏法を流布させて、 広く利益を増やさせ

に言った。 (釈迦牟尼仏は、 )同様に、 三度、 諸々の菩薩の頭頂部を撫でて、 このよう

覚 ほど無数の劫、 の仏法を修習しています。 釈迦牟尼仏は、 この得るのが難しい 幾百、 幾千、 幾万、 『阿耨多羅三藐三菩提』 幾億、 幾阿僧祇も ` の量り知 『無上普遍正 れ ない

今、これをあなた達に付属させます。

せなさい あなた達は、 切の 『衆生』 まさに、 『生者』 この仏法を受け入れて保持して、 が、 あまねく聞い て知ることができ得るようにさ 読んで、 広く説いて、

如来、 恐れる所無く、 理由は何か? 『自然に得られる智慧』 仏には、 (と言うと、 大いなる思いやりが有って、 『衆生』 を与えることができる。 『生者』 に仏の智慧、 諸々の、 如来の智慧、 物を惜 むことが無く、 『自然智慧』

仏は、 切 0 『衆生』 ` 『生者』 に大い なる布施をしている主なのである。

あなた達は、 まさに、 仏法に従い、 仏法を学ぶべきである。

物を惜しむことなかれ。

未来の来世で、 ができ得るようにさせなさい。 まさに、この人の為に、 もし善い男子や善い女の この法華経を演説して、 人が仏の智慧を信じることが有れば、 (この人が)聞いて知ること

この人に仏の智慧を得させるためである。

もし 喜ばせる』 まさに、 『衆生』 仏 の他 べきである。 の深 『生者』が(仏の智慧を)信じて受け入れないことが有れば、 い仏法の中から『示教利喜する』 ` 『教示して鼓舞して

あなた達が、 ているのである」 もし、 このようにすることができれば、 既に、 諸仏 の恩に報 15

て、 ます加わって、 その時、 皆、 釈迦牟尼仏に向かって共に声を出して言った。 大いに喜んで、 諸々の菩薩は、 釈迦牟尼仏を恭しく敬って、 喜びが、その身に、 釈迦牟尼仏が、 このように説 身をかがめて、 あまね く満ちて、 いたのを聞き終わ 低頭して、 喜びが、 合掌 ます 9

「釈迦牟尼仏が命じた通りに、まさに、全て、行います。

ただ、 釈迦牟尼仏よ、 願わくば、 憂慮しないでください」

諸々の菩薩達は、 同様に、三度、共に声を出して言った。

「釈迦牟尼仏が命じた通りに、まさに、全て、行います。

釈迦牟尼仏よ、 願わくば、 憂慮し な いでください」

その時、 本の仏国土に帰還させて、 釈迦牟尼仏は、 十方から来ていた釈迦牟尼仏の分身である諸仏を このように言った。

「(釈迦牟尼仏の分身である)諸仏よ、 安んじていた場所に従いなさい。

多宝仏の塔よ、帰還して、本の通りになりなさい」

ち声聞と、 多宝仏と、 座」に坐禅している者達である十方の無量の釈迦牟尼仏の分身である諸仏と、 釈迦牟尼仏が、このように説いた時、宝の樹の下の「獅子の座」、 上行菩薩達、 阿修羅たちは、 「四衆」、「出家者の男女と在家信者の男女」と、一切の世間の 無限なほどの幾阿僧祇もの菩薩の大衆と、舎利弗た 釈迦牟尼仏の所説を聞いて、皆、 大いに喜んだ。 仏の

## 薬王菩薩本事品

その時、宿王華菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

のですか?

釈迦牟尼仏よ、

薬王菩薩は、

どうして、

「娑婆世界」

「この世」

を巡る

の難行苦行が有ります。

釈迦牟尼仏よ、

この薬王菩薩には、

幾百、

幾千、

幾万、

幾億、

幾那由他も

善いかな。

釈迦牟尼仏よ、 願わくば、 少し解説してください。

この声聞達は、 (,) 、った、 諸々の天人、 人と、 聞けば、 龍神、 人ではない者達と、 夜叉、 皆、 乾闥婆、 喜びます。 他の 阿修羅、 仏国土から来ている諸々の菩薩と、 迦楼羅、 緊那羅、 摩睺羅伽と

その時、釈迦牟尼仏は、宿王華菩薩に告げた。

言う称号の仏がいた。 昔、 過去、 幾恒河沙もの量り知れないほど無数の劫の前、 日月浄明徳仏と

その日月浄明徳仏には、 八十億の大いなる菩薩と、 七十二恒河沙の大いな

る声聞達がいた。

日月浄明徳仏の(仮の身の)寿命は、 四万二千劫であ った。

日月浄明徳仏の菩薩の寿命も、 また、 等しい時間、 四万二千劫であった。

この日月浄明徳仏の仏国土には、 女の人、 地獄、 餓鬼、 畜生、 阿修羅達と、

諸々の災難が無かった。

日月浄明徳仏 の地は、 掌 のように平らで、 瑠璃で形成されて いた。

宝の樹が荘厳に飾っていた。

ヴェール

宝の帳が上を覆っていた。

宝の華の「幢旛」を垂らしていた。

びん

宝の瓶と香炉が、 仏国土、 世界に、 あまねくあった。

七種類の宝を台にして、 ーつ の宝の樹に一つの宝の台があった。

その宝の樹は、 宝の台から、 「一箭道」 という距離を尽くすだけ離 れ去っ

ていた。

これらの諸々の宝の樹々には皆、 菩薩と、 声聞が いて、 その宝の樹の下に

坐禅していた。

諸々の宝の台の上には、 各々、 百億の諸々の天人がいて、 天の 「伎楽」

「音楽」を演奏して歌で日月浄明徳仏をほめたたえる捧げものを捧げていた。 その時、 この日月浄明徳仏は、 切衆生喜見菩薩と、 多数の菩薩と、 諸 々

の声聞達の為に、法華経を説いた。

この一切衆生喜見菩薩は、 日月浄明徳仏の仏法の中で志願して苦行を修習

して、 仏になることを求め終わると、 精進して、 (坐禅して)坐禅の合間に歩いて、 「現一切色身三昧」 ` 満一万二千年間、 「教化する相手に応じ 心に

て、 一切の色形、身を現すことができる三昧」を得た。

切衆生喜見菩薩は、)この 「現一切色身三昧」を得終わると、 心が大い

に喜んで、このように思って言った。

私、 切衆生喜見菩薩は、 『現一切色身三昧』 を得た。

皆、法華経を聞いて得た力である。

私、 捧げよう」 切衆生喜見菩薩は、 今、 まさに、 日月浄明徳仏と法華経に捧げものを

らして、 から曼陀羅華、 切衆生喜見菩薩は、)その時、 雲のように空中を満たしてから降下させた。 摩訶曼陀羅華、 細かく粉々にした堅い黒栴檀を雨のように降 この 「現一切色身三昧」 に入って、

界」 この、 (一切衆生喜見菩薩は、)また、 「この世」ほどあった。 海の此岸の栴檀香は、 「六銖」という重さで、 海の此岸の栴檀香を雨 価値が、 のように降らした。

切衆生喜見菩薩は、)これらを日月浄明徳仏に捧げた。

起きて、 (一切衆生喜見菩薩は、)これらを捧げ終わると、 自ら、 このように思って言った。 「現一切色身三昧」 から

を捧げるには、 切衆生喜見菩薩は、 及ばない」 神通力で日月浄明徳仏に捧げ物を捧げたが、 身

香油を飲んで、 沈水香、 徳仏の前で、 に)かけて、 (一切衆生喜見菩薩は、)すると、 膠香といった諸々の香を服用して、 神通力の願力によって、 自ら天の宝の衣を身に纏い終わると、 満千二百年間がすぎ終わると、香油を身に塗って、 栴檀香、 自らの身を燃やした。 薫陸香、 また、 諸々の香油を(天の宝の衣 瞻蔔といった諸々の華の 兜楼婆香、 畢力迦香、 日月浄明

その光明は、 八十億恒河沙の世界をあまねく照らした。

言った。 それらの世界の中の諸仏は、 同時に、 (一切衆生喜見菩薩を)ほめたたえて

これを 「善いかな。 『如来、 善い 仏に捧げものを捧げる真の方法』と名づける。 、かな。 善い 男子よ、 これは、 真の精進なのである

る。 諸々の物を捧げても、 (一切衆生喜見菩薩の捧げものには、)及ばないのであ

げものには、 たとえ国、 城、 )及ばないのである。 妻子による奉仕を布施しても、 また、 (一切衆生喜見菩薩の捧

善い男子よ、 これを『第一の布施』と名づける。

上なのである。 諸々の布施の中で、 (一切衆生喜見菩薩の捧げもの、 布施は、 )最も尊く、 最

諸仏に『法供養』 『行供養』、 『至処道供養』 をしているからである」

黙した。 (八十億恒河沙の世界の中の諸仏は、)このように言い終わると、 各々、 沈

(一切衆生喜見菩薩は、 )千二百年間、 その身を火で燃やした。

尽きた。 この千二百年間が過ぎ終わった後、 (一切衆生喜見菩薩の、)その身は燃え

れた。 養」をし終わって、 一切衆生喜見菩薩は、 命が終わった後、 このような「法供養」、 また日月浄明徳仏の仏国土の中に生ま 「行供養」、 「至処道供

生した。 (一切衆生喜見菩薩は、 )浄徳王の家に、 結跏趺坐した姿で、 こつ然と、 化

言った。 (一切衆生喜見菩薩は、 )すると、 その父である浄徳王の為に、 詩で説い 7

「大いなる(浄徳)王よ、 令 まさに、 知ってください。

私(、一 諸々 間に歩いていて、 に勤めて、 の身の 切衆生喜見菩薩)は、 愛していた身を(燃やして)捨てたのです」 一切を現すことができる三昧』 その時に『一切現諸身三昧』 あの日月浄明徳仏の所で、 を得て、 『教化する相手に応じて、 大いなる精進を行うこと (坐禅 して)坐禅の合

言った。 (一切衆生喜見菩薩は、)このような詩を説き終わると、 父である浄徳王に

「日月浄明徳仏は、 今も、 古くから、 現に存在しています。

わって、 私( 真理を保持する能力』 切衆生喜見菩薩)は、 『解一切衆生語言陀羅尼』 を得ました 先の前世で、 `  $\neg$ 日月浄明徳仏に捧げものを捧げ終 切の衆生、 生者の言葉を理解 して

羅 また、 仏の所に)帰還して、 大いなる(浄徳)王よ、 この法華経の、 『阿僧祇』 0この日月浄明徳仏に捧げものを捧げます\_ 私(、 八百千万億那由他の、 『阿閦婆等』 一切衆生喜見菩薩)は、 という数の詩を聞きました。 『甄迦羅』という数の、 令、 まさに、 (日月浄明徳

(合掌して)、詩で日月浄明徳仏をほめたたえた。 (一切衆生喜見菩薩は、)このように言い終わると、 空中に、 頭を日月浄明徳仏の足につけて敬礼して、 七多羅樹という高さまで、上昇して、 両手の十本の指を合わせて 七種類の宝の台に 日月浄明徳仏 の所に行

「(日月浄明徳仏は、 )容貌、 顔つきが、 とても珍しく優れています。

(日月浄明徳仏の)光明は、 十方を照らしています。

私(、 切衆生喜見菩薩)は、 かつ て捧げものを捧げま

私、 しみ近づきます\_ 切衆生喜見菩薩は、 <u>)</u> 今、 また、 (日月浄明徳仏の所に)帰還し

その時、 一切衆生喜見菩薩は、 このような詩を説き終わると、 日月浄明徳

仏に言った。

一日月浄明徳仏よ、 日月浄明徳仏は、 なお、 昔のように、 この世に存在 0

づけますか?」

その時、 日月浄明徳仏は、一切衆生喜見菩薩に告げた

「善い男子よ、 私 日月浄明徳仏)の(仮の身の)死ぬ時が来た。

(日月浄明徳仏の仮の身が)滅んで尽きる時が来た。

あなた(、一切衆生喜見菩薩)は、安んじて落ち着いて、寝床を布施しなさい。

私(、日月浄明徳仏)は、今夜、まさに、 (仮の身が)死にます」

(日月浄明徳仏は、)また、 一切衆生喜見菩薩に命じた。

「善い男子よ、私(、日月浄明徳仏)は、仏法をあなた(、 一切衆生喜見菩薩)

と諸々の菩薩の段階の大いなる弟子に付属させます。

また、 『阿耨多羅三藐三菩提』、 『無上普遍正覚』の仏法と、 『三千大千七

宝世界』と、 諸々の宝の樹々と宝の台と、 給仕してくれる諸々の天人をこと

ごとく、 あなた(、一切衆生喜見菩薩)に付属させます。

私( 日月浄明徳仏)の(仮の身の)死後、 『舎利』、 『日月浄明徳仏の遺骨』

また、 あなた(、 一切衆生喜見菩薩)に付属させます。

私、 日月浄明徳仏の遺骨を)まさに、流布させて、広く捧げものを捧げさせ

なさい。

まさに、幾千もの塔を建てなさい」

日月浄明徳仏は、 一切衆生喜見菩薩に、 このように命じ終わると、 後夜に、

「涅槃に入った」、「(仮の身が)死んだ」。

として、 みを感じて、 その時、 日月浄明徳仏 悩み悶えて、 切衆生喜見菩薩は、 の身に捧げて、 日月浄明徳仏を恋い慕って、 日月浄明徳仏の(仮の身の)死を見て、 この日月浄明徳仏の身を焼い 海の此岸の栴檀を薪 悲し

旛 瓶を作って、八万四千の宝の瓶を安置した、 の塔を建てて、 火が消え終わった後、 と「天蓋」を垂らして、多数の宝の鈴を懸けた。 利、 日月浄明徳仏の遺骨を取って収めた八万四千の宝の 「旗竿」を表に立てて荘厳に飾って、 「三世界」より高い、 諸々 八万四千 の

その時、 一切衆生喜見菩薩は、 また、 このように、 自ら思って言った。

未だ満足しない。 一切衆生喜見菩薩)は、これらの捧げものを捧げたが、 心が、

私(、 捧げよう」 一切衆生喜見菩薩)は、 今、 まさに、 日月浄明徳仏の遺骨に捧げ 0) を

人と、 (一切衆生喜見菩薩は、)すると、 龍と、 夜叉達といった一切の大衆に語った。 諸々の菩薩の段階の大いなる弟子と、 天

「あなた達は、 まさに、 一心に日月浄明徳仏につい て思うべきであ

捧げる」 私(、 切衆生喜見菩薩)は、 今、まさに、 日月浄明徳仏の遺骨に捧げも Ō

七万二千年間、 (一切衆生喜見菩薩は、)このように言い 「百福荘厳相」 の腕を燃やした。 終わると、 八万四千 の塔 の前で

量り を求める心を起こさせて、皆を「現一切色身三昧」 この一切衆生喜見菩薩の捧げものは、 知れな いほど無数の人に、 「阿耨多羅三藐三菩提」、 無数の声聞 に住まわせた の段階を求める者達と、 「無上普遍正覚」

() のを見て、 その時、 諸々の菩薩、 憂い悩み悲しんで、 天人、 人 このように言った。 阿修羅達は、 一切衆生喜見菩薩の腕 が 無

「この一 切衆生喜見菩薩は、 私達の師であるし、 私達を教化してくれる者で

ある。

しかし、 令、 腕を焼いて、 身が欠損してしまっている」

その時、 一切衆生喜見菩薩は、 大衆の中で、 このような誓いを立てた。

「私(、一切衆生喜見菩薩)は、 両腕を捨てて、必ず、まさに、 仏の金色の身

を得よう(。仏に成ろう)。

見菩薩)の両腕は、また、もとのようになるように」 (仏に成るという言葉が、)真実で、 虚しくなければ、 私( 一切衆生喜

ま」で厚かったので、 (一切衆生喜見菩薩が、)このように誓うと、 この一切衆生喜見菩薩の幸福をもたらす功徳と智慧が「淳」、 このような結果になるに至ったのである。 自然と、 (両腕が)復元した。 一ありのま

有になることを得た。 に震動して、 まさに、 その時、 天から宝の華が雨のように降って、 「三千大千世界」は(東西南北と上下の)六種類(の方向) 一切の天人、 人は心が未曾

釈迦牟尼仏は、 宿王華菩薩に告げた。

あなた(、 宿王華菩薩)は、 どう思うであろうか?

切衆生喜見菩薩が、 今の薬王菩薩なのである。

身を捨てて布施した所は、このように、 幾百、 幾千、 幾万、 幾億、 幾那由

他もの量り知れないほど無数の数なのである。

宿王華菩薩よ、 もし発心して 「阿耨多羅三藐三菩提」、 「無上普遍正覚」

を得たいと欲する者がいれば、 能く手の指や足の指を一本、 燃やして仏の塔

に捧げたら、 国 妻子による奉仕、 「三千大千国土」 の山、 林 河 池、

諸々の珍しい宝物を捧げる者に勝るのである。

また、 もし 「三千大千世界」 を七種類の宝で満たして仏、 大いなる菩薩、

句の詩でも、 この法華経を受け入れて保持している功徳には及ばな \, のであ

る。

「辟支仏」

「独覚」

阿羅漢に捧げても、この人が得る功徳は、

つの

四

は、 その(法華経を受け入れて保持していることによる、 最も多いのである。 )幸福をもたらす功徳

宿王華菩薩よ、例えば、 切の 順 流れ、 大河とい った諸 々 の 水 0) 中で、

海が第一であるような物なのである。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経は、 )諸仏が説く経の中で、 最も深 い大い なる物なの で

また、 土山 黒山、 小鉄囲 Щ 大鉄囲山、 十宝山といっ た多数の 山 の中で、

須弥山が第一であるような物なのである。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経は、)諸々の経の中で、最上なのである。

また、 多数の星々の中で、 月が最も第一であるような物な のである。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経の仏法は、 )幾千、 幾万、 幾億種類の諸々の経 の仏法の中で、 最も

照らして明らかにするのである。

また、 太陽が諸々の闇を能く除去するような物な のである。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経は、 )能く一切の善くない闇を破るのである。

また、 諸々の小王の中で、 転輪聖王が、 最も第一 であるような物なのであ

る。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経は、 )多数の経の中で、 最も尊い のである。

また、 「三十三天」の中で、 帝釈天が、 王であるような物なのである。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経は、)諸々の経の中で、王なのである。

また、 梵天が、 一切の 「衆生」 ` 「生者」の父であるような物な 0) である。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経は、 )一切の賢者、 聖者、 「(有)学」の段階の者、 「無学」 の段階

の者、 菩薩の段階を求める心を起こした者の父なのである。

また、 一 切 の凡人の中で、 須陀洹、 斯陀含、 阿那含、 阿羅漢、 「辟支仏」

「独覚」が、第一であるような物なのである。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経は、 )一切の仏 の所説、 菩薩の の所説、 声聞 の所説である、 諸々の

の仏法の中で、最も第一なのである。

この法華経を能く受け入れて保持している者が  $\langle \cdot \rangle$ れば、 また、 (法華経と)

同様なのである。

(法華経を受け入れて保持している者も、)また、 切の 「衆生」 生

者」の中で、第一なのである。

切の声聞、 「辟支仏」、 「独覚」  $\mathcal{O}$ 中で、 菩薩 が、 第一 である。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経の仏法は、 )一切の諸々の経の仏法の中で、 最も第一な のである。

仏が、 「諸法」 「全てのもの」 の王であるような物なのである。

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経は、)諸々の経の中で、王なのである。

宿王華菩薩よ、 この法華経は、 切の 「衆生」 ` 「生者」 を救うことが可

能なのである。

この法華経は、 一切の 「衆生」 「生者」を諸々 の苦悩か ら離れさせるこ

とが可能なのである。

この法華経は、大いなる利益を一切の 「衆生」 ` 「生者」 にもたらして、

それらの願いを満たすことが可能なのである。

清涼な池が、 一切の諸々の渇いて水が欠乏している者を満たすことが可能

であるような物なのである。

寒い者が、火を得るような物なのである。

裸の者が、衣服を得るような物なのである。

商人が、主を得るような物なのである。

子どもが、母を得るような物なのである。

渡りに船を得るような物なのである。

病で、医者を得るような物なのである。

暗闇で、明かりを得るような物なのである。

貧しさの中で、宝を得るような物なのである。

民が、王を得るような物なのである。

商人が、海を得るような物なのである。

たいまつが、 暗闇を除去するような物な のであ

この法華経も、また、同様なのである。

(法華経は、 )「衆生」 「生者」を一切の苦しみ、 切の病痛から離れさ

せることが可能なのである。

(法華経は、 )一切の生死の束縛を解除することが可能なのである。

せたりすれば、 の果てを得ることができない もし人が、 この法華経を聞くことができ得て、 得る功徳は、 仏の智慧で、 7) くつなの 自ら書いたり、 か数えて量 つ 他人に書か 7 そ

の蝋燭、 抹香、 油 種々の蝋燭を捧げたら、 『の蝋燭、 もし、 ロウソク 塗香、 この法華経を書いて、 「 瞻 蔔 」 「婆利師迦」 「幢旛」 の香油 と の香油の蝋燭、 の蝋燭、 得る功徳も、 「天蓋」 華、 「須曼那」 衣服、 香、 また、 「那婆摩利」 「瓔珞」、 蘇の蝋燭、 の香油 無量な ロウソク の蝋燭、 の 「紐状の飾り の香油 である。 油の 蝋燭、 の蝋燭 「波羅羅」 b 諸 々 の香油 焼香、 った の香

無量の無限の功徳を得る。 宿王華菩薩よ、 もし人が、 この法華経の薬王菩薩本事品を聞けば、 また、

ることができれば、 し女の 人が、 この法華経の薬王菩薩本事品を聞 その女の身が尽きた後、 (女の身を)また受けな (,) て、 受け入れ 7 保持す

5 が、 悩まされず、 通力と「無生法忍」 て、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 蓮華の中の宝の座の上に生まれて、 安楽な世界、 この法華経を聞い 思い上が 阿弥陀仏を大いなる菩薩達が囲んで住んで ` りや嫉妬とい て、教えの通りに修行すれば、 「生滅を超越した真理の認識」 「後五百歳」 った諸な 貪欲に悩まされず、 々の汚れに悩まされず、 ` 「末法」の中で、 を得る。 この世で命が終わ 怒りや愚かさに いる場所に行 もし女の 菩薩 の神 った 9

眼が清浄に の諸仏を見る。 そして、 この な つ て、 「無生法忍」 この清浄な眼で、 ` 「生滅を超越した真理の認識」 七百万二千億那由他恒 河沙に等し を得終わると、

この時、 諸仏は、 遥か遠く か 5 共に、 ほめたたえて言っ

善いかな。

善いかな。

功徳は無量、 入れて保持して、読んで、思考して、 善い男子よ、 無限なの あなた達が能く釈迦牟尼仏の仏法の中で、 である。 他人の為に説いて得た幸福をもたらす この法華経を受け

火で焼くことは不可能なのである。

水で押し流して漂わせることは不可能なのである。

あなた達の功徳は、 幾千もの諸仏が共に説いても、 説き尽くすことは不可

能なのである。

あなた達は今、既に、 能く諸々の魔の賊を破り、 生死の軍を壊滅させ、

諸々の他の怨敵を皆ことごとく壊滅させている。

() るのである。 善い男子よ、 幾百、 幾千の諸仏は、 神通力で、 共に、 あなた達を守護して

切の世間 の天人、 人の中で、 あなた達と等し い者は 7 な い のであ る。

ただし、仏だけは除く。

諸々の声聞や 「辟支仏」、 「独覚」や菩薩で、 智慧と禅定が、 あなた達と

等しい者はいないのである。

宿王華菩薩よ、 この薬王菩薩は、 このような功徳と智慧の力を成就してい

るのである。

香りを出すし、 ほめたたえることができれば、 し人が、 この法華経の薬王菩薩本事品を聞 身の毛穴の中から常に牛頭栴檀香を出すし、 この人は、 現世で、  $\langle \cdot \rangle$ て、 口の中から常に青蓮華の 喜んで、 得る功徳は前述 善善 ر ر ك と、

の通りなのである。

このため、 宿王華菩薩よ、 この法華経の薬王菩薩本事品を、 あなた達に付

属させる。

悪魔、 で、 ようにさせなさい。 私達、 広く説 魔 の民、 諸仏 いて、 0) 諸々 (肉体とい 「閻浮提」 、の天人、 つ た仮 ` 龍、 「この世」に流布させて、 の身の)死後、 夜叉、 鳩槃荼という鬼などが好機を得ないクンメ゙ンタ 「後五百歳」 断絶してしまって ` 「末法」 0) 中

宿王華菩薩よ、 あなた達は、 まさに、 神通力で、 この法華経を守護し なさ

\ .

理由は何か?(と言うと、)

滅して、 この法華経は、 もし人に病気が有っても、 不老不死にな 「閻浮提」 る。 ` ح の法華経を聞くことができ得れば、 この世」 の人の病気 ^ の良薬なの 病気が消 である

者を見ることが有れば、 宿王華菩薩よ、 まき散らして捧げなさい。 あなた達は、 まさに、 ₽ 青蓮華に抹香を盛って満たして、 この法華経を受け入れ て保持 その て 人の  $\langle \cdot \rangle$ る

まき散らして捧げ終わったら、 このように思 つ て言い なさ 7

諸 を打ち鳴らして、 々 て解脱させる」と。 この の 魔 人は、 0) 軍を破っ 遠からず、 切の て、 まさに、 『衆生』 必ず、 法螺貝を吹き鳴ら まさに、 『生者』 草を取って、 を老病死という海から仏土へ渡 して、 道場で坐禅して、 大い なる法 の太鼓

る人が ح 0) (1 め、 るのを見たら、 仏道を探 求 まさに、 7 7 る者は、 このように、 ے の法華経を受け 恭しく敬う心を生じさせなさ 入 れ 7 保 持 て

この法華経の薬王菩薩本事品を説いた時、八万四千の菩薩は、 「解一切衆

生語言陀羅尼」を得た。

多宝仏は、 宝の塔の中から、 宿王華菩薩をほめたたえて言った。

「善いかな。善いかな。宿王華菩薩よ、 このような事を釈迦牟尼仏に質問できて、量り知れないほど無数の一 あなたは、 不可思議な功徳を成就

切の 『衆生』、 『生者』に利益をもたらした」と。

## 妙音菩薩品

放って、 沙に等しい数の諸仏の世界をあまねく照らした。 その時、 また、 釈迦牟尼仏は、 「眉間白毫相」から光を放って、 「大人相」、 「三十二相」 東方の百八万億那由他恒河 の 「肉髻」 から光明を

前の世界が有る。 この(百八万億那由他恒河沙の)数(の世界)を過ぎると、 浄光荘厳と言う名

その国には、浄華宿王智仏と言う称号の仏がい

しく敬われて、 (浄華宿王智仏は、 囲まれて、菩薩達の為に、 )無限なほど、 量り知れないほど無数の菩薩の大衆に恭 仏法を説いてい る。

その時、 釈迦牟尼仏は、 浄光荘厳という仏国土の一切の中に、 「眉間白毫相」 からの光明で、 妙音菩薩と言う名前の一人 その国をあまねく照らした。

の菩薩がいた。

昧、 幾百、 て、 光明三昧、 法華三昧、 恒河沙に等しい数の諸々の大いなる三昧を得ていた。 (妙音菩薩は、 親しみ近づいて、 集一切功徳三昧、 幾千、 浄蔵三昧、 浄徳三昧、 幾万、 )長い間、 幾億もの量り知れないほど無数の諸仏に捧げものを捧げ 宿王戯三昧、 清浄三昧、 とても深い智慧をことごとく成就して、 不共三昧、 既に、多数の功徳、 神通遊戯三昧、 日旋三昧を得て、これらのような百千万億 無縁三昧、 善行という本、 智印三昧、 慧炬三昧、 解一切衆生語言三 荘厳王三昧、 種を植えて 妙幢相三昧、 浄

宿王智仏に言った。 釈迦牟尼仏の光が、 その(妙音菩薩の)身を照らすと、 (妙音菩薩は、

また、 上行意菩薩、 へ行って、 「浄華宿王智仏よ、私(、妙音菩薩)は、 法王子とも呼ばれる文殊師利菩薩、 釈迦牟尼仏を礼拝して、親しみ近づいて、 荘厳王菩薩、薬上菩薩にまみえます」 まさに、 薬王菩薩、 『娑婆世界』 捧げものを捧げます。 勇施菩薩、 ` 宿王華菩薩、 『この世』

その時、浄華宿王智仏は、妙音菩薩に告げた。

なく、 菩薩、 諸々の菩薩達の姿形も、 善い男子よ、 「あなた(、 土石、 この世という仏国土は)下劣である』という想いを生じるなかれ 妙音菩薩)は、 あの『娑婆世界』、『この世』 諸々の山、 また、 汚れている悪いものに満ちていて、 あの仏国土(、この世)を軽蔑して、 卑小である。 には、 高低があって、 仏の身が卑小で、 『(この世 平らでは の仏、

しかし、 あなた(、妙音菩薩)の身は、 四万二千由旬である。

私(、浄華宿王智仏)の身は、六百八十万由旬である。

あって、 あなた(、 光明が特に絶妙である。 妙音菩薩)の身は、 第一に端正で、 幾百、 幾千、 幾万もの幸福が

したり、 う想いを生じたりするなかれ」 このため、 『(この世の)仏、 あなた(、妙音菩薩)は、 菩薩、 (この世という)仏国土は下劣である』 行っても、 あの仏国土(、 この世)を軽蔑 とい

妙音菩薩は、その浄華宿王智仏に言った。

きます。 「浄華宿王智仏よ、 私(、妙音菩薩)は、 令 『娑婆世界』 『この世』

さによる物なのです」 これは皆、 仏 0) 仏 が神通力に遊戯していること、 仏の功徳と智慧の荘厳

場所に、 三昧の力によって、 この時、 八万四千の多数の宝の蓮華を化生させた。 妙音菩薩は、 「耆闍崛山」、 座から起立せずに、 「霊鷲山」の法座から遠く離れていない 身を動揺させず、 三昧に入って、

であった。 (宝の蓮華は、 )茎が、 「閻浮檀金」、 「紫を帯びた赤黄色の最上質の金」

葉が、白銀であった。

鬚が、金剛であった。

その(宝の蓮華の)台が、 「甄叔迦宝」 ` 「赤い宝石」 であった。

牟尼仏に言った。 その時、 法王子とも呼ばれる文殊師利菩薩は、 この宝の蓮華を見て、 釈迦

「釈迦牟尼仏よ、 どんな理由で、 この瑞兆が先ほどから現れ ているの です

か ?

迦宝』 幾千、 の最上質の金』 ` 幾万もの宝の蓮華が有って、茎が 『赤い宝石』です」 で、 葉が白銀で、 鬚が金剛で、 『閻浮檀金』 その(宝の蓮華の)台が ` 『紫を帯びた赤黄色 『甄叔

その時、 釈迦牟尼仏は、文殊師利菩薩に告げた。

「妙音菩薩が、 浄華宿王智仏の仏国土か 5 八万四千の菩薩 に囲まれ

て、 『この娑婆世界』 親しみ近づいて、 ` 『この世』 礼拝しようとしているのである。 に来て、 私(、 釈迦牟尼仏)に捧げものを捧げ

また、 (妙音菩薩が、 )法華経に捧げものを捧げて、 聴こうとしているの であ

文殊師利菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

る

んな功徳、 「釈迦牟尼仏よ、この(妙音)菩薩は、 善行を修行して、 このような大いなる神通力が有るのですか? どんな善行という本、 種を植えて、 ど

(妙音菩薩は、)どんな三昧を行っているのですか?

願わくば、 (妙音菩薩の)色形、 私達も、また、この三昧を修行することに勤めて、この三昧を行って、 私達の為に、この(妙音菩薩の)三昧の名前を説いてください 相の 『大小』 『優劣』 ゆ 『威儀進止』 ` 『身のこな この

し』を見たいと欲します。

ただ、 達に見させてください」 願わくば、釈迦牟尼仏よ、 神通力で、 この(妙音)菩薩が来るのを、

私

その時、 釈迦牟尼仏は、文殊師利菩薩に告げた。

「この長い間、 (仮の身が)死んでいる多宝仏が、 まさに、 あなた達の為に

その相を現してくれます」

その時、 多宝仏は、 この(妙音)菩薩に告げた。

「善い男子(、妙音菩薩)よ、 来なさい

法王子とも呼ばれる文殊師利菩薩が、 している」 あなた(、 妙音菩薩)の身を見たいと欲

その時、 妙音菩薩は、 この浄光荘厳という仏国土から、 姿を隠して、 八万

四千の菩薩と共に出発して来た。

皆ことごとく、 経由した諸々の仏国土は、 七種類の宝の蓮華を雨のように降らした。 (東西南北と上下の)六種類(の方向)に震動して、

幾百、 幾千もの天の音楽が、 打ち鳴らさなくても、 自然と鳴っ

この(妙音)菩薩は、 目が、 広大な青蓮華の葉のようであった。

たとえ幾百、 幾千、 幾万もの月を和合しても、 その(妙音菩薩の)顔つき、

容貌の端正さは、これを超過していた。

(妙音菩薩は、 )身が、 純金の色で、 幾百、 幾千もの量り知れないほど無数

0) 功徳で荘厳に飾られていた。

(妙音菩薩は、 )威徳が、 燃えるように盛んであ つ

(妙音菩薩は、 )光明が、 照り輝い 7 いた。

(妙音菩薩は、 )諸々の相を十分に備えてい て、 那羅延天の堅固な身のよう

であった。

(妙音菩薩は、 )七種類の宝の台に入って、 空中に上昇して、 地から七多羅

樹の高さに離れ去った。

(妙音菩薩は、 八万四千の)諸々の菩薩達に恭 しく敬わ れて囲まれて、  $\overline{\zeta}$ 

の娑婆世界」 「この世」 の 「耆闍崛山」 「霊鷲山」 に来て、 「紐状の飾り」 到着すると、

七種類の宝の台を下りて、

幾百、

幾千もの価値の

「瓔珞」、

釈迦牟尼仏 の所に至ると、 頭を釈迦牟尼仏の足に つけて敬礼して

を持って、

「瓔珞」、 「紐状の飾り」を捧げて、 釈迦牟尼仏に言った。

「釈迦牟尼仏よ、 浄華宿王智仏が、 釈迦牟尼仏の安否を尋ね ていました。

『病が少なく、 悩みが少なく、 日常生活が軽やかで素早く、 安楽として行 つ

ていますか? 否か?

四大(元素)は調和していますか? 否か?

俗世の事を忍耐できますか? 否か?

衆生、 生者は仏土へ渡しやすいですか? 否か?

貪欲、 怒り、 愚かさ、 嫉妬、 物惜しみ、 思い上がりは多くな  $\langle \cdot \rangle$ ですか? 否

か?

親不孝、 出家修行僧 ^ の不敬、 邪悪な見解、 善くな  $\langle \cdot \rangle$ 心 五感か 6 の感情を

正して整えないことは無いですか? 否か?

釈迦牟尼仏よ、 衆生、 生者は諸々の魔、 怨みを降伏させることができていま

すか? 否か?

長 仏法を聴いていますか? い間、 (仮の身が)死んでいる多宝仏は、 否か?』 ح 七種類の宝の塔の中に 7 て、 来て、

また、 (妙音菩薩は、)多宝仏に低頭し合掌し安否を尋ねた。

「安穏としていて、 悩みが少なく、 忍耐して、 長い間、  $\langle \cdot \rangle$ ますか? 否か?

ただ、 多宝仏よ、 願わくば、多宝仏よ、 私(、妙音菩薩)は、 私(、妙音菩薩)に示して、 令、 多宝仏の身を見たいと欲しています。 見させてください」

その時、 釈迦牟尼仏は、 多宝仏に語った。

「この妙音菩薩は、 見たいと欲しています」

その時、 多宝仏は、 妙音菩薩に告げて言った。

を捧げ、 た 善善 「いかな。 法華経を聴き、 善いかな。 文殊師利菩薩などにまみえるために、 あなた(、 妙音菩薩)は、 能く、 釈迦牟尼仏に捧げ物 ここに来まし

その時、 華徳菩薩は、 釈迦牟尼仏に言った。

な 「釈迦牟尼仏よ、 『功徳』 ` 『善行』を修行して、 この妙音菩薩は、 このような神通力が有るのですか?」 どんな善の種となる善行を植えて、 どん

過去に、 雲雷音王仏と言う名前の仏がいた。

釈迦牟尼仏は、

華徳菩薩に告げた。

(雲雷音王仏の)仏国土の名前は、 現一 切世間 であっ

(雲雷音王仏の)劫の名前は、 喜見であった。

妙音菩薩は、 万二千年間、 十万種類の 「伎楽」 「音楽」 を雲雷音王仏

に捧げた。

また、 (妙音菩薩は、 )八万四千個の、 七種類の宝の鉢を(雲雷音王仏に)捧

げた。

このような神通力が有るのである。 (妙音菩薩は、 )この因縁の果報で、 今、 浄華宿王智仏 の仏国土に生まれて、

華徳菩薩よ、どう思うであろうか?

その時の雲雷音王仏の所で 「伎楽」 ` 「音楽」 を捧げ、 宝の器を捧げた妙

音菩薩が、今の、この妙音菩薩なのである。

百 見えていない。 を植えて、 仏に捧げものを捧げて、 華徳菩薩よ、 華徳菩薩よ、 幾千、 幾万、幾億、 「恒河沙」 この妙音菩薩は、 あなたは、 ` 幾那由他もの無数の諸仏に会ってきているのである。 親しみ近づいて、 「ガンジス川の砂のように無数」 ただ、 既に、 妙音菩薩 かつて、 長い間、 の身が、 量り知れ ここに存在することしか 功徳、 に等しい数の、 善行という本、 な いほど無数の 幾 種 諸

諸々の しかし、 「衆生」 この妙音菩薩は、 「生者」 の為に、 あちこちの別々の場所で、 この法華経を説 (,) 7 種々 11 る のである。 の身を現して

(妙音菩薩は、)ある場合は、梵天の身を現す。

(妙音菩薩は、)ある場合は、帝釈天の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 自在天の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 大自在天の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 天大将軍の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 毘沙門天の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 転輪聖王の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 諸々 の小王の身を現す。

(妙音菩薩は、)ある場合は、長者の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 「居士」、 「未出家の修行者」 の身を現す。

(妙音菩薩は、)ある場合は、役人の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 バラモンの身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 出家者の男性や女性や在家信者の男性や女性

の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 長者や 「居士」 「未出家の修行 者  $\mathcal{O}$ 0)

身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 役人の妻の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 バラモンの妻の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 男児や女児の身を現す。

(妙音菩薩は、 )ある場合は、 天人、 龍、 夜叉、 乾闥婆、 阿修羅、 迦楼羅

緊那羅、 摩睺羅伽と  $\langle \cdot \rangle$ った、 人と、 人ではない者達の身を現す。

そして、 この法華経を説いて、 地獄、 餓鬼界、 畜生界、 多数の危険な場所

から、皆を救済することが可能なのである。

また、 王の後宮で、 変身して女の身に成って、 この法華経を説

華徳菩薩よ、 この妙音菩薩は、 「娑婆世界」 ` 「この世」 の諸々の

生 「生者」 を救って護ることが可能なのである。

この妙音菩薩は、 このように、 種々に変化させて身を現し て、 の娑婆

国土 「この世」 に存在して、 諸々の 「衆生」 ` 「生者」 の為に、 この法

華経を説くのである。

照ら この妙音菩薩は、 (妙音菩薩は、 一切の )神通力、 「衆生」  $\langle \cdot \rangle$ つも 身を変化させる力、 の智慧で、 「生者」 の各々に、 「娑婆世界」 智慧の力 「所知」 が、 減ることが の世」 「知ることが可 を明るく 無 \ \ \ \ \

能であるも

 ص

を得させる。

の砂のように無数な」世界の中でも、また、同様なのである。 (妙音菩薩は、 この世だけではなく、 )十方の「恒河沙の」、 「ガンジス川

聞の姿形を現して、その者の為に、仏法を説く。 (妙音菩薩は、 )もし、まさに、 声聞の姿形で、 仏土へ渡すべき者には、 声

者には、 形を現して、その者の為に、 (妙音菩薩は、 (妙音菩薩は、)まさに、 「辟支仏」、「独覚」の姿形を現して、 )まさに、 菩薩の姿形で、 「辟支仏」、 仏法を説く。 「独覚」 仏土へ渡すべき者には、 の姿形で、仏土へ渡すべき その者の為に、 仏法を説く。 菩薩の姿

現して、 (妙音菩薩は、 その者の為に、 )まさに、 仏法を説く。 仏の姿形で、 仏土へ渡すべき者には、 仏の姿形を

随所で、 (妙音菩薩は、 姿形を現す。 )このように、まさに、 仏土へ渡すべき者の為に、 種々に、

を示して現す。 また、 (妙音菩薩は、 )まさに、 死ぬ姿で、 仏土へ渡すべき者には、 死ぬ姿

しているのである。 華徳菩薩よ、 妙音菩薩は、 このように、 大い なる神通力、 智慧の力を成就

その時、華徳菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

か? 変身して現れて、 釈迦牟尼仏よ、この妙音菩薩は、 「釈迦牟尼仏よ、 この妙音菩薩は、 『衆生』、 『生者』を仏土へ渡して解脱させているのです どんな三昧にいて、このように、 善の種となる善行を深く植えています。 至る所で、

釈迦牟尼仏は、華徳菩薩に告げた。

「善い男子よ、 その三昧の名前は、 現一切色身三昧である。

数の 妙音菩薩は、 『衆生』 この現一切色身三昧にいて、 『生者』 に利益をもたらしているのである」 このように、 量り知れな いほど無

(釈迦牟尼仏が、 )この法華経の妙音菩薩品を説いた時

た。 妙音菩薩と共に来ていた者達、 八万四千人の菩薩は皆、 現一切色身三昧を得

この現一切色身三昧と 「この娑婆世界」 ` 「陀羅尼」 「この世」 の量り. 「真理の保持」 知れな 7 ほど無数の菩薩も、 を得た。 また、

本の仏国土に帰還した。 その時、 妙音菩薩は、 釈迦牟尼仏と、多宝仏の塔に捧げ物を捧げ終わると、

宝の蓮華を雨のように降らした。 経由した諸々の仏国土は、 (東西南北と上下の)六種類(の方向)に震動して、

幾百、 幾千、 幾万、 幾億もの、 種々の 「伎楽」 ` 「音楽」 が鳴っ

宿王智仏の所に至ると、 (妙音菩薩は、 )本の仏国土に到着して、 浄華宿王智仏に言った。 八万四千の菩薩に囲まれて、 浄華

「浄華宿王智仏よ、 私、 妙音菩薩は、 『娑婆世界』 `  $\mathbb{Z}_{>0}$ の世』 に行 つ

を見て、 『衆生』 礼拝して、 『生者』 に利益をもたらして、 捧げ物を捧げました。 釈迦牟尼仏にまみえ、 多宝仏 の塔

また、 法王子とも呼ばれる文殊師利菩薩にまみえました。

また、 薬王菩薩、 得勤精進力菩薩、 勇施菩薩などに、 まみえました。

また、 これらの八万四千の菩薩に、 現一切色身三昧を得させました\_

(釈迦牟尼仏が、)この妙音菩薩(来往)品を説い た時、

四万二千の天人は、 「無生法忍」 「生滅を超越した真理の認識」 を得た。

華徳菩薩は、 法華三昧を得た。

## 観世音菩薩普門品

その時、 無尽意菩薩は、 座から起立して、 「偏袒右肩」 L て、 合掌して、

仏に向かって、このように言った。

ですか?」 「釈迦牟尼仏よ、 観世音菩薩は、 どんな理由で、 『観世音』 という名前な

釈迦牟尼仏は、無尽意菩薩に告げた。

聞いて、 「衆生」 善い男子よ、 一心に(観世音菩薩の)名前を唱えれば、 「生者」が、 もし幾百、 諸々の苦悩を受けていて、 幾千、 幾万、 幾億もの量り知れな 観世音菩薩は、 この観世音菩薩に いほど無数 その時、 ついて 0) そ

の音声を観察すると、 皆に(苦悩からの)解脱を得させる。

 $\hat{\phi}'$ もし、 火に焼かれることが無い。 この観世音菩薩の名前を保持していれば、 たとえ大きな火に入っ

この観世音菩薩の威力がある神通力による物なのである。

浅い場所を得ることができる。 もし大水で流されて漂流しても、 その観世音菩薩の名前、 称号を唱えれば、

風 硨磲、 刹による災難から解脱することができ得る。 させていた船」を漂流させて、 人でも観世音菩薩の名前を唱える者がい もし幾百、 碼碯、 「砂を巻き上げ空を暗くする暴風」が吹いて、 幾千、 珊瑚、 幾万、 琥珀、 幾億もの 真珠などの宝を求めて大海に入って、 (悪い)羅刹鬼の国に陥らせても、 「衆生」、 れば、 これらの諸々の人達は皆、 「生者」 その が金、 「船舫」 銀、 その中に たとえ ` 瑠ぁ、 「停泊 黒 羅

を唱えれば、 (被害から)解脱することができ得る。 また、 (観世音菩薩は、 もし人が、 この加害者が手に取った刀や杖は、 )このような理由で、 まさに被害にあいそうなときに臨んで観世音菩薩の名前 「観世音」 すぐにバラバラに壊れて、 という名前なのであ

眼」で、 名前を唱えるのを聞 て人を悩ましたいと欲しても、 もし「三千大千国土」 この人を視ることができなくなる。 いたら、 の中に(悪い)夜叉や(悪い)羅刹が満ちて、 これらの諸々の悪い鬼は (悪い夜叉や羅刹が、 )
そ 「悪眼」 の人が観世音菩薩 や 「憎しみの って来

ば、 脱することができ得る。 「かせ」 また、 また、 ゚゚゙゚゚゚ や鎖で、 まし たとえ人が、 せ て、 や鎖は)皆ことごとく切断して壊れて、 その身が拘束、 諸々 有罪でも無罪でも、 の悪い鬼は、 束縛されても、 害を加えることができな 「手かせ」 観世音菩薩の名前を唱えれ 「かせ」 「足かせ」と くなる。 や鎖から)解  $\langle \cdot \rangle$ つ た

主人が諸々の商人を引き連れて貴重な宝を しい道を通り過ぎるときに、 もし「三千大千国土」 の中に その中の一人が、 「怨賊」 ` 「齎持し 「憎むべき賊」 このように言ったとする。 て が満ちて、 「持参し て 商人の 険

「諸々の善い男子よ、

恐怖するなかれ

に、 あなた達が、 この観世音菩薩は、 あなた達は、 解脱することができ得る まさに、 もし観世音菩薩の名前を唱えれば、 恐れないことを『衆生』 一心に、 観世音菩薩 の名前、 『生者』 この憎むべき賊から、 称号を唱える に施すことができる。 ベ き であ

礼します)」 商 人達は、 と言った。 聞くと、 共に声を出して、 「南無、 観世音菩薩 (観世音菩薩を敬

この観世音菩薩の名前を唱えたので、 (憎むべき賊から)解脱することがで

き得た。

無尽意菩薩よ、 観世音菩薩の威力がある神通力は、 このように、 「巍巍で

ある」、「高徳で尊い」のである。

もし「衆生」、 「生者」が、 性欲が多くても、 常に観世音菩薩について

思って、 もし怒ることが多くても、 観世音菩薩を恭しく敬えば、 常に観世音菩薩について思って、 性欲を離れることができ得る。 観世音菩薩を

恭しく敬えば、 怒りを離れることができ得る。

しく敬えば、 し愚かさが多くても、 愚かさを離れることができ得る。 常に観世音菩薩につ  $\langle \cdot \rangle$ て思って、 観世音菩薩を恭

が有って、多くの利益をもたらすのである。 無尽意菩薩よ、 観世音菩薩には、これらのような、 大いなる威力の神通力

いて思うべきである。 このため、 「衆生」、 「生者」は、常に、まさに、 心で、 観世音菩薩に 0

きる。 げものを捧げれば、 もし女の人が男の子を産みたいと欲して求めて、 幸福をもたらす功徳と智慧がある男の子を産むことがで 観世音菩薩を礼拝し て捧

捧げれば、 されて敬われる、 もし女の子を産みたいと欲して求めて、 )前世で功徳、 端正な姿形の女の子を産むことができる。 善行という本、 種を植えてきていて、 (観世音菩薩を礼拝して捧 多数の人に愛 げも

無尽意菩薩よ、 観世音菩薩には、 このような力が有る。

福をもたらす功徳、 もし「衆生」 「生者」が観世音菩薩を恭しく敬って礼拝すれば、 善行は虚しくないのである。 その幸

このため、 「衆生」、 「生者」 は皆、 まさに、 観世音菩薩の名前、 称号を

受け入れて保持するべきである。

よ て、 うか? 無尽意菩薩よ、 姿形を尽くして、 どう思うであろうか? 否か? もし人が六十二億恒河沙の菩薩の名前を受け入れて保持 飲食物、 この善い男子や善い女の人の功徳は多いであろ 衣服、 寝具、 医薬品を捧げたら、 無尽意菩薩

無尽意菩薩は、(釈迦牟尼仏に)言った。

「とても多いです。釈迦牟尼仏よ」

釈迦牟尼仏は、(無尽意菩薩に)言った。

な、 らず、 げた人の、)これらの二人の幸福をもたらす功徳、善行は、正に等しく、 げものを捧げた人と、 捧げものを捧げれば、 無尽意菩薩よ、 「もし人が観世音菩薩の名前、 無量、 幾百、 無限の幸福をもたらす功徳の利益を得ることができるのである」 幾千、 観世音菩薩の名前、 幾万、 観世音菩薩の名前を受け入れて保持して捧げものを捧 (六十二億恒河沙の菩薩の名前を受け入れて保持して捧 幾億劫がたっても尽きることが無いのである。 称号を受け入れて保持して一時でも礼拝して 称号を受け入れて保持すると、 このよう 異な

無尽意菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

「釈迦牟尼仏よ、 観世音菩薩は、 どのように、 『この娑婆世界』 ` **『この** 

世』を巡るのですか?

どのように、 『衆生』 『生者』 の為に、 仏法を説くのですか?

方便の力は、どのようなのですか?」

釈迦牟尼仏は、無尽意菩薩に告げた。

さに、 して、 善い男子よ、 その 仏の身によって、 者の為に、 もし、 この仏国土、 仏法を説く。 仏土へ渡すべき者には、 この世に「衆生」 観世音菩薩は、 ` 「生者」 が 仏 7 の身を現 て、 ま

まさに、 「辟支仏」 ` 「独覚」の身によって、 仏土へ渡すべき者に

「辟支仏」 「独覚」の身を現して、その者の為に、 仏法を説く。

まさに、 声聞 の身によって、 仏土へ渡すべき者には、 声聞の身を現

その者の為に、仏法を説く。

まさに、梵天の身によって、 仏土へ渡すべき者には、 梵天の身を現して、

その者の為に、仏法を説く。

まさに、 帝釈天の身によって、 仏土へ渡すべき者には、 帝釈天の身を現し

て、その者の為に、仏法を説く。

まさに、 自在天の身によって、 仏土へ渡すべき者には、 自在天の身を現

て、その者の為に、仏法を説く。

まさに、大自在天の身によって、 仏土へ渡すべき者には、 大自在天の身を

現して、その者の為に、仏法を説く。

まさに、 天大将軍の身によって、 仏土へ渡すべき者には、 天大将軍の身を

現して、その者の為に、仏法を説く。

まさに、 毘沙門天の身によって、 仏土 へ渡すべき者には、 毘沙門天の身を

現して、その者の為に、仏法を説く。

まさに、 小王の身によって、 仏土へ渡すべき者には、 小王の身を現して、

その者の為に、仏法を説く。

まさに、 長者の身によって、 仏土へ渡すべき者には、 長者の身を現して、

その者の為に、仏法を説く。

説く。 には、 まさに、 「居士」 「居士」 「未出家の修行者」の身を現して、 ` 「未出家の修行者」 の身によって、 その者の為に、 仏土へ渡すべき者 仏法を

その者の為に、 まさに、 役人の身によって、 仏法を説く。 仏土へ渡すべき者には、 役人の身を現して、

現して、その者の為に、 まさに、 バラモンの身によって、 仏法を説く。 仏土へ渡すべき者には、 バラモ ン の身を

て、その者の為に、 へ渡すべき者には、 まさに、 出家者の男性や女性や在家信者の男性や女性の身によっ 仏法を説く。 出家者の男性や女性や在家信者の男性や女性の身を現し て、 仏土

説く。 によって、 まさに、 長者や「居士」、 仏土へ渡すべき者には、 「未出家の修行者」や役人やバラモンの妻の身 妻の身を現して、 その者の為に、 仏法を

身を現して、 まさに、男児や女児の身によって、 その者の為に、 仏法を説く。 仏土へ渡すべき者には、 男児や女児の

これらを現して、 () まさに、天人、龍、 人と、 人ではない者達の身によって、 その者の為に、 夜叉、 乾闥婆、 仏法を説く。 阿修羅、 迦楼羅、 仏土へ渡すべき者には、 緊那羅、 摩睺羅伽と 皆、

現して、その者の為に、 まさに、 執金剛神の身によって、 仏法を説く。 仏土へ渡すべき者には、 執金剛神の身を

させているのである。 の姿形で、 無尽意菩薩よ、 諸々の 仏国土を巡って、 ح の 観世音菩薩は、 「衆生」、 このような功徳を成就 「生者」を仏土へ渡して解脱 7 7 て、 々

このため、 あなた達は、 まさに、 一心に、 観世音菩薩に捧げものを捧げる

べきである。

施すことができるのである。 この観世音菩薩は、 恐ろし い緊急の災難の中で、 恐れることが無いことを

無畏者」という称号で呼ぶのである。 このため、 「この娑婆世界」、 「この世」 の皆は、 この観世音菩薩を 施施

無尽意菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

捧げます」 「釈迦牟尼仏よ、 私、 無尽意菩薩は、 今、 まさに、 観世音菩薩に捧げも のを

言った。 珞」 すると、首の、幾百両、 「紐状の飾り」を解くと、 幾千両もの黄金の価値がある、多数の宝玉の これを(観世音菩薩に)与えて、 このように

 $\zeta$ 「あなた、 得た珍しい宝の 観世音菩薩よ、この 『瓔珞』 ` 『法施して』 『紐状の飾り』 を受け取ってください」 『仏法を説くことを布施し

その時、 観世音菩薩は、これを受け取ることを承知しなかった。

無尽意菩薩は、また、観世音菩薩に言った。

「あなた、 観世音菩薩よ、 私達をあわれんで、 この 『瓔珞』 『紐状の飾

その時、釈迦牟尼仏は、観世音菩薩に告げた。

り』を受け取ってください」

S, 天人、 りなさい」 「まさに、 人ではない者達をあわれんで、 龍、 夜叉、 この無尽意菩薩、 乾闥婆、 阿修羅、 『四衆』、 迦楼羅、 この 『瓔珞』 『出家者の男女と在家信者の男女』 緊那羅、 『紐状の飾り』を受け取 摩睺羅伽といった、

珞 女 を多宝仏の塔に捧げた。 その時、 天人、 「紐状の飾り」を二つに分けて、 観世音菩薩は、 龍といった、 人と、 諸々の 人ではない者達をあわれんで、 「四衆」、 一つを釈迦牟尼仏に捧げ、 「出家者の男女と在家信者の男 その もう一つ

(釈迦牟尼仏は、無尽意菩薩に言った。)

『娑婆世界』 無尽意菩薩よ、 『この世』を巡っているのである」 観世音菩薩には、 このような自由自在の神通力が有って、

その時、 無尽意菩薩は、 (釈迦牟尼仏に)詩で質問した。

「釈迦牟尼仏は、妙なる相を備えています。

私、 か?\_ 仏の子である観世音菩薩は、 無尽意菩薩は、 今、 くり返し、 どんな理由で、 この観世音菩薩 『観世音』 に つ という名前なのです 7 て質問します。

で答えた。 妙なる相を十分に備えている尊い者である釈迦牟尼仏は、 無尽意菩薩に詩

あなた達は、観世音菩薩の行いを聴きなさい。

ある。 劫しても」、 善く諸々の方向と場所に応じている広い誓いは、 「長い時間を経過しても」思い量ることができないほどなので 海のように深いし、 歴

のである。 幾千億もの多くの諸仏に、 そばで仕えて、 大いなる清浄な願いを起こした

私 釈迦牟尼仏は、 あなた達の為に、 略 して説こう。

11 て思っ たとえ害意を起こされて、 観世音菩薩の名前を聞いて、 空虚に過ごさなければ、 押されて、 観世音菩薩の身を見て、 諸々の苦しみを滅ぼすことが 大きな火が燃える穴に落とされても、 心で観世音菩薩につ できる。

 $\not e'$ また、 この 観世音菩薩の力について思えば、 巨大な海に漂流して、 「龍魚」や諸々の悪い鬼によ 波も沈めることができな る災難 が 15 あ つ 7

この観世音菩薩の力について思えば、火の穴は、

変化して、

池に成る。

の力につ また、 須弥山の頂上にいて、 いて思えば、 太陽のように、 人に押されて落とされても、 空中に浮かぶ。 この観世音菩薩

つ また、 いて思えば、 悪人に追われて、 毛一本ですら損なわれない。 「金剛山」 から落ちても、 この 観世音菩薩の 力に

害を加えようとしても、 とく慈悲の心を起こす。 また、 憎むべき賊に出会って、 この観世音菩薩の力について思えば、 賊に囲まれて、 賊 の各々 が 刀を手 賊は、 に 取 つ 7

臨んで、 に使われる刀が、 また、 寿命が終わりそうなとき、この観世音菩薩の力につい 「王難」、 すぐにバラバラに壊れる。 「王に背い たことによる刑罰」 の苦し み に て思えば、 あ つ て、 刑に 刑

られても、 また、 「かせ」 この観世音菩薩の力につい と鎖に拘束されて、 手足に て思えば、 手 か 心が晴れやかに成 せ と 足足 か せ つ が け

(「かせ」と鎖から)解脱することができ得る。

て思えば、 呪 7 や諸々 呪い の毒薬で身が害されようとしても、 や毒薬の効果が加害者本人へ返る。 この 観世音菩薩  $\mathcal{O}$ W

力に しな また、 つい 悪 て思えば、 い羅刹、 その時、 毒龍、 諸々 毒龍や悪い鬼は、 、の悪い 鬼などに会っても、 ことごとく、 この観世音菩薩の あえて害そうと

の力につ もし、  $\zeta$ 悪 て思えば、 い獣に囲まれて、 無限に、 鋭利な牙や爪が恐るべきでも、 あらぬ方向へ走り去る。 この観世音菩薩

の力に ちは自ら頭をめぐらして去る。 イモリ、 つ  $\langle \cdot \rangle$ て思えば、 蛇、 マムシ、 すぐに、 サソリ 観世音菩薩の名前を唱える声を聞 の毒気が 火や煙のようでも、 この観世音菩薩 7 て、 蛇た

この観世音菩薩の力に 雲から雷鳴 が鳴 って、 ついて思えば、 雷光が は つ まさに、 て、 ひょう 雹 が降 その時、 つ て、 雲散霧消す 大雨 が降 り注 る。 15 で

うことが可能なのである。 の苦しみが身に迫っても、 「衆生」 「生者」 が、 困難、 観世音菩薩の妙なる知力は、 災厄をこうむって、 量り知れないほど無数 世間 の苦し みから救

さない 宜的な方法」を修習していて、 (観世音菩薩は、 「刹(土)」 )神通力を十分に備えてい 「仏国土」 は無 十方の諸々の仏国土で(観世音菩薩が)身を現 いのである。 て、 広く智慧の 「方便」 「便

「悪道」 (観世音菩薩は、 と、 生老病死の苦しみを、 )地獄、 餓鬼界、 畜生界といった種々の諸々の 徐々に、 ことごとく、 滅ぼす。 悪趣」

(観世音菩薩には、 )真観、 清浄観、 広大智慧観、 悲観、 慈観が あ

(観世音菩薩を)常に願い、常に仰ぎ見なさい

災難の風と火を降伏させ、 (観世音菩薩の、 )汚れが 無 世間をあまねく明るく照らす。 V, 清浄な光の智慧の太陽 ば、 諸々 の闇を破り、

(観世音菩薩の)思いやる心の絶妙さは、 (観世音菩薩の)「悲体」 の戒は、 「雷震」 大いなる雲のようなのである。 落雷」 のような のである

(観世音菩薩は、 )甘露のような仏法という雨を注いで、 煩悩の炎を滅ぼ

て除去する。

散させる。 ても、 訴訟されて争っ この観世音菩薩の力に て役所 の中 ついて思えば、 に (,) ても、 戦争して 多数の怨みを、  $\langle \cdot \rangle$ る軍の 陣 ことごとく、  $\mathcal{O}$ 中 で恐れ 退 7

うな音声、 妙なる音声がある観世音菩薩には、 この世より優れている音声がある。 「梵音」 ` 仏 の音声」 ` 海 0) 潮

このため、 常に、 (観世音菩薩について)思うべきである。

思いから思いへ、疑いを生じるなかれ。

べき者と成ることが可能である。 観世音菩薩は、 清浄で、 神聖で、 苦悩や死や災厄において生者の為に頼る

(観世音菩薩は、)一切の功徳を備えている。

(観世音菩薩は、 )思いやりの眼で、 「衆生」、 「生者」 を視ている。

このため、 「福聚」 まさに、 「幸福をもたらす多数の功徳、善行」 (観世音菩薩を)頂戴して礼拝するべきである。 は海のように無量である

門)品の自由自在な業、 「釈迦牟尼仏よ、 その時、 持地菩薩は、 もし 『衆生』、 『普門示現』 座から起立して、 『生者』 ` 『あまねく門を示して現す』 が、 前に出て、 この法華経の観世音菩薩(普 釈迦牟尼仏に言った。 神通力を

八万四千の 釈迦牟尼仏が、 「衆生」、 この法華経の(観世音菩薩)普門品を説いた時、 「生者」 は皆、 無双の、 一阿耨多羅三藐三菩提」 大衆の 中

聞けば、

まさに、

知るべきです、

この人の功徳は少なくないのです」

「無上普遍正覚」を求める心を起こした。

## 陀羅尼品

迦牟尼仏に向かって、 その時、 薬王菩薩は、 このように言った。 座から起立して、 「偏袒右肩」 して、 合掌して、 釈

ことができて、読んで通じて利益を得たり、 「釈迦牟尼仏よ、 もし善い男子や善い女の人が法華経を受け入れて保持する 法華経を書き写したりしたら、

釈迦牟尼仏は、薬王菩薩に告げた。

どれほどの幸福を得るのですか?」

捧げものを捧げたら、 が得る幸福は多いであろうか? 「もし善い男子や善い女の人が、 あなた、薬王菩薩は、 八百万億那由他恒河沙に等し 否か?」 どう思うであろうか? い数 の諸仏に その人

(薬王菩薩は、釈迦牟尼仏に答えた。)

「とても多いです。釈迦牟尼仏よ」

釈迦牟尼仏は、(薬王菩薩に)言った。

もたらす功徳は、 れて保持して、 「もし善い男子や善い女の人が、 読んで、 とても多いのである」 意義を理解して、 四句の詩の一 教えの通りに修行したら、 つでも、 この法華経を受け入 幸福を

その時、薬王菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

羅尼の』 「釈迦牟尼仏よ、 『真理の保持である』、 私は、 令 まさに、 呢 法華経の仏法を説い ` 『仏の言葉』を与えて、 7 いる者に、 この者 陀

を守護します」

() て言った。 すると、 (薬王菩薩は、)「呪」 「仏の言葉」を(サンスクリット語で)説

欧究隷、 陀羅尼、 目多履、 郵楼哆、 達磨波利差帝、僧伽涅瞿沙禰、婆舎婆舎輸地、 ダルマハ モクタビ 「安爾、 ラニ リシティ 娑履、 郵楼哆憍舎略、悪叉邏、悪叉冶多冶、ゥロタキョウシャリャーアシャラーアシャセタヤ 牟究隷、阿羅隷、波羅隷、首迦差、 阿盧伽婆娑簸蔗毘叉膩、 ムクレイ アロキャ バシャバシャビシャニ ソウギャネックシャネイ 阿瑋娑履、桑履、 摩摩禰、旨隷、 ソウビ ハラレイ バシャバシャシュタイ 娑履、 叉裔、 禰毘剃、阿便哆邏禰履剃、 ネイビティ シュキャシ 遮梨第、 アベンタラネイビテ 阿三磨三履、 アサンマサンビ 曼哆邏、 阿婆盧、 阿叉裔、阿耆膩、 アシャエイ アバ マンタラ П 曼哆邏叉夜多、 阿摩若那多夜\_ アマニャナタヤ マンタラシャヤタ 仏駄毘吉利裘帝 ッダビ 阿亶哆波隸輸地 アタンタハレイシュタイ キリチ センティ 賒履、 目帝 モクティ シ ャ ビ

(薬王菩薩は、 釈迦牟尼仏に言った。

『仏の言葉』は、六十二億恒河沙に等し 釈迦牟尼仏よ、 この 『陀羅尼の』、『真理の保持である』 蛇

い数の諸仏

の所説な

0)

です。

らの諸仏をおかして傷つけたことに成るのです」 この法華経の『法師』 ` 『仏法の教師』をおかして傷つければ、 これ

その時、 釈迦牟尼仏は、 薬王菩薩をほめたたえて言った。

「善いかな。 善い かな。 薬王菩薩よ

この あなたは、 『陀羅尼』 この法華経の『法師』、 『仏の言葉』を説 いた。 『仏法の教師』 を思 7 や つ

諸々の 『衆生』 『生者』 に多くの利益をもたらす」

その時、 勇施菩薩は、 釈迦牟尼仏に言った。

言葉』 け入れさせて保持させる為に、 はできな 『法師』 「釈迦牟尼仏よ、 を得れば、 この法華経の 7) のです」 『仏法 の教師』 夜叉、 私、 『法師』 勇施菩薩も、 羅刹、 の短所をうか ` 富単那、 『仏法の教師』 『陀羅尼』 また、 吉蔗、 がい求めても、 ` 法華経を擁護し 『仏の言葉』 鳩槃茶、 が、 この 手がかりを得ること 餓鬼などが、 『陀羅尼』 て、 を説きます。 読ませ その て、 仏 受  $\mathcal{O}$ 

すると、 (勇施菩薩は、)釈迦牟尼仏の前で、 呪い、 「仏の言葉」を(サン

スクリット語で)説いて言った。

伊緻柅、 「座隷、 韋緻柅、旨緻柅、 摩訶痤隷、郁枳、 涅隷墀柅、涅犂墀婆底\_\*ッレィチニ ネッレィチバチ 目枳、 阿隷、 、阿羅婆第、 涅隷第、 涅隷多婆第、

(勇施菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。)

「釈迦牟尼仏よ、 この 『陀羅尼の』、 『真理の保持 である』 ず神 赃

『仏の言葉』 は、 『恒河沙』 ` 『ガンジス川の砂のように無数』 に等しい数

の諸仏の所説ですし、また、皆、喜びます。

₽ この法華経の 『法師』 ` 『仏法の教師』 をおかして傷つけ れば、 これ

らの諸仏をおかして傷つけたことに成るのです」

その時、 世を守護する者である、 毘沙門天は、 釈迦牟尼仏に言っ

この法華経の 「釈迦牟尼仏よ、 『法師』 私、 ` 毘沙門天も、 『仏法の教師』を擁護して、 また、 『衆生』 この 『生者』を思いや 『陀羅尼』 って、 仏

の言葉』を説きます」

すると、 (毘沙門天は、 呪 ` 「仏の言葉」を(サンスクリ ツ

いて言った。

「阿梨、 那梨、 **遙那梨、** 阿那盧、 那 だ 拘那履」

(毘沙門天は、釈迦牟尼仏に言った。)

「釈迦牟尼仏よ、 この 『神呪』 『仏の言葉』 で、 法華経の 『法師』 仏

法の教師』を擁護します。

私、 毘沙門天も、 百由旬内に、 また、 諸々の、 自ら、 おとろえや、 まさに、 わずらいを無く の法華経を保持 て いる者を擁護

牟尼仏に言った。 く敬われて囲まれて、 その時、 持国天が、 前に出て、 この会の中にいて、 釈迦牟尼仏の所に行って、 千万億那由他 の乾闥婆たちに恭し 合掌して、 釈迦

る。 「釈迦牟尼仏よ、 すると、 『神呪』 (持国天は、 私、 『仏の言葉』で、 )「贶」 持国天も、 ` また、 「仏の言葉」を(サンスクリ 法華経を保持している者を擁護します」 『陀羅尼 0 『真理の保持であ ット語で)説い

頞底」 て言った。 「阿伽禰、 アキャネイ 伽禰、 瞿利、 乾陀利、 旃陀利、 摩蹬書、 常求利、 浮楼莎柅、

(持国天は、釈迦牟尼仏に言った。

釈迦牟尼仏よ、 この 『陀羅尼の』 ` 『真理の保持 である』 神 逆

『仏の言葉』 は、 四十二億の諸仏の所説なのです。

らの諸仏をおかして傷つけたことに成るのです」 この法華経の 『法師』 ` 『仏法の教師』 をおか して傷 つければ、 これ

その時、羅刹女たちがいた。

一人目の名前は、藍婆であった。

二人目の名前は、毘藍婆であった。

三人目の名前は、曲歯であった。

四人目の名前は、華歯であった。

五人目の名前は、黒歯であった。

六人目の名前は、多髪であった。

七人目の名前は、無厭足であった。

八人目の名前は、持瓔珞であった。

九人目の名前は、皐諦であった。

十人目の名前は、奪一切衆生精気であった。

仏の所に行って、 これら十人の羅刹女と、鬼子母神と、 同じく声を出して、 釈迦牟尼仏に言った。 その子と、 眷属は、 共に、 釈迦牟尼

また、 ろえや、 「釈迦牟尼仏よ、私達、 法華経を読んで受け入れて保持している者を擁護して、 わずらいを除去したいと欲します。 十人の羅刹女と、 鬼子母神と、 その子と、 その者のおと

もし法華経の りを得ることができないようにさせます」 『法師』、 『仏法の教師』の短所をうかがい求めても、 手が か

の前で、 「伊提履、 すると、(十人の羅刹女と、鬼子母神と、 楼醯、 - 児 伊提泯、 イテイミン 楼醯、 「仏の言葉」を(サンスクリット語で)説いて言っ 楼醯、 伊提履、阿提履、伊提履、 ロ ケ イ 楼醯、 多醯、 テイビ その子と、 泥履、 多醯、 デイビ 泥履、 兜醯、 眷属は、 泥履、 **遙**醯」 )釈迦牟尼仏

「私達の頭上に上っても、 (十人の羅刹女と、 鬼子母神と、 法華経の その子と、 『法師』 眷属は、 『仏法の教師』 言っ た。 を悩ますこと

なかれ。

夜叉、 七日間の熱病によって、 叉吉蔗、 羅刹、 人吉蔗によって、 餓鬼、 富単那、 もしくは、 もしくは、一日間、二日間、三日間、 吉蔗、 常時、 毘陀羅、 熱病によって、 犍駄、 烏摩勒伽、 天罰を与え 阿跋摩羅、 四日間 か 夜

男の姿形、 (法華経の 女の姿形、 『法師』、 男児の姿形、 『仏法の教師』を)悩ますことなかれ」 女児の姿形で、 (現実でも、 )夢の中でも、

すると、 (羅刹女たちは、 )釈迦牟尼仏の前で、 詩で説 いて言っ

して心を乱 「もし私の したら、 呪 『阿梨樹枝』 『言葉』 に従わず、 のように、 法華経の仏法を説いている者を悩ま 頭が七つに破裂する。

さに、 と秤で人をだます罪、 父や母を殺す罪を犯したかのように。 か のように。 このような災いを得る この法華経の 『調達』 『法師』 ` Ċ 『提婆達多』 また、 『仏法の教師』 油を手元に押さえて置く罪、 が僧団を破壊した罪を犯 に罪を犯した者は、 した 升サ

を消します」 させて、 の法華経を受け入れて保持して読んで修行している者を擁護して、 「釈迦牟尼仏よ、 諸々の羅刹女たちは、 諸々の、 私達、 おとろえや、 羅刹女たちも、 この詩を説き終わると、 わずらいから離れさせて、 また、 まさに、 釈迦牟尼仏に言っ この身で、 多数の毒薬の効果 自ら、 安穏を得 ح

釈迦牟尼仏は、 諸々の羅刹女たちに告げた。

け入れて保持 ほどなのである 「善いかな。 善い 7 かな。 7 る者を擁護だけして、 あなた達、 羅刹女たちが、 得る幸福は、 ただ、 量ることが 法華経の名前を受 できな

諸々 楽』 幾千種類もの捧げものを法華経に捧げる者を擁護して得る幸福は、 ができないほどなのである。 まして、 の香油の蝋燭、 『瓔珞』 の香油 『音楽』 功徳、 の蝋燭などの諸々 『紐状の飾 婆師迦の華の香油の蝋燭、 善行を十分に備えて、 蘇 の蝋燭、 ŋ 抹香、 の蝋燭を燃やすこととい 油の蝋燭、 塗香、 法華経を受け入れて保持して、 蘇摩那の華の香油 焼香、 優鉢羅華の香油の蝋燭と 『幢旛』 った、 と の蝋燭、 『天蓋』 これら幾百種類 瞻蔔 量ること  $\zeta$ 華、 つ 0) 『伎 香

皐諦たちよ、 0) 『法師』 ` あなた達、 『仏法の教師』 羅刹女たちと、 を擁護しなさい 眷属は、 まさに、 このような法華経

法忍」 釈迦牟尼仏が、 「生滅を超越した真理の認識」を得た。 この法華経の陀羅尼品を説いた時、 六万八千人が、 「無生

## 妙荘厳王本事品

その時、釈迦牟尼仏は、諸々の大衆に告げた。

の劫を過ぎて、 昔、 古の世、 雲雷音宿王華智仏と言う名前の仏がいた。 幾不可思議阿僧祇もの、無限なほど、量り知れないほど無数

(雲雷音宿王華智仏の)仏国土の名前は、 光明荘厳であった。

(雲雷音宿王華智仏の)劫の名前は、 喜見であった。

この雲雷音宿王華智仏の仏法の(仏国土と時代の)中に、 妙荘厳と言う名前

の王がいた。

その妙荘厳王の夫人の名前は、浄徳と言った。

(妙荘厳王には、)二人の子がいた。

一人目の名前は、浄蔵であった。

二人目の名前は、浄眼であった。

これらの二人の子には、大いなる神通力、 幸福をもたらす功徳、 智慧が

有って、長い間、菩薩の所行の道を修行していた。

(菩薩の所行の道とは、)いわゆる、 「檀(那)波羅蜜、 尸羅波羅蜜、 羼提波

精進、 静慮、 知、 「六波羅蜜」と、 「方便波羅蜜」 ` 「方便」 と、 「慈悲

羅蜜、

毘梨耶波羅蜜、

禅(那)波羅蜜、

般若波羅蜜」、

「布施、

持戒、

忍辱

喜捨」 ٢ 「三十七品助道法」、 「三十七品菩提分法」 である。

(妙荘厳王の二人の子は、 これらを)皆ことごとく、 明らかに了解して、 通

達していた。

昧に、 浄色三昧、 また、 また、 (妙荘厳王の二人の子は、 浄照明三昧、長荘厳三昧、 ことごとく通達していた。 )菩薩の浄三昧、 大威徳蔵三昧を得ていて、 日星宿三昧、 浄光三昧 これらの三

た。 と欲して、 その時、 また、 この雲雷音宿王華智仏は、 「衆生」、 「生者」をあわれんで、 妙荘厳王を導いて仏道に引き入れよう この法華経を説いてい

と その時、 両手の十本の指の爪を合わせて合掌して、母に言った。 浄蔵と、浄眼と言う(妙荘厳王の)二人の子は、 その母 の所に行

「願わくば、 母よ、 雲雷音宿王華智仏の所へ行ってください

私達も、 づいて、 また、 捧げものを捧げて、 まさに、 (母に)付き従って、 礼拝します。 (雲雷音宿王華智仏に)親しみ近

理由は何か? (と言うと、)

ます。 この雲雷音宿王華智仏は、 一切の天人と人の大衆の中で、 法華経を説いてい

(法華経を)まさに、聴いて受け入れるべきです」

母は、子達に告げて言った。

教えに深く執着しています。 「あなた達の父(である妙荘厳王)は、 外道を信じて受け入れて、 バラモンの

あなた達は、 まさに、 (父である妙荘厳王の所へ)行って、 父(である妙荘厳

王)に言って、父(である妙荘厳王)と共に行きなさい

浄蔵と、 浄眼は、 両手の十本の指の爪を合わせて合掌して、 母に言った。

「私達は、『法王子』、『菩薩』なのです。

そのため、 れたのです」 (あえて、)この邪悪な見解を持つ(父である妙荘厳王の)家に生ま

母は、 子達に告げて言った

「あなた達は、 『神通力による不思議な変化』を現しなさい。 まさに、 あなた達の父(である妙荘厳王)を憂慮して、

なって、 もし、 (あなた達の神通力を)見れば、 私達が、 雲雷音宿王華智仏の所へ行くのを許すでしょう」 (父である妙荘厳王の)心は必ず清浄に

たり、 り、 中で消えて、 さな体を出現させたり、 させたり、 飛んで、 に火を出現させたり、 「神通力による不思議な変化」を現して、その父である(妙荘厳)王の心を清 この時、 立ち止まったり、 水が地であるかのように水を踏んで歩いたりする種々の 七多羅樹の高さ、空中に浮かんで、空中で「行住坐臥」、 体の下に火を出現させたり、 (妙荘厳王の)二人の子は、 忽然と地上に出現したり、 坐ったり、 大きな体を出現させて空中に満ちたり、 小さな体から、また、大きな体を出現させたり、 横に成ったり」したり、 その父(である妙荘厳王)を思い 地が水であるかのように地中に入っ 体の下に水を出現させたり、 体の上に水を出現 また(元の)小 「神変」 「歩いた や 体の上 つ て、

浄にして、 信じさせて理解させた。

心が大いに喜んで未曾有になることを得て、 その時、 父(である妙荘厳王)は、 子の神通力が、 合掌して、 このようであるのを見て、 子に向か つ 言っ

「あなた達の師は誰なのですか? 誰の弟子なのですか?」

(妙荘厳王の)二人の子は、 (父である)大いなる(妙荘厳)王に言った。

で坐禅して、 あ の雲雷音宿王華智仏は、 切の世間の天人と人の大衆の中で、 今 七種類の宝の菩提樹の下に 広く、 法華経を説い いて、 法座

ます。

智仏の)弟子なのです」 (あの雲雷音宿王華智仏が、 )私達の師なのです。 私達は、 (あの雲雷音宿王華

父(である妙荘厳王)は、子達に言った。

みえたいと欲します。 妙荘厳王も、 今、 共に、行きましょう」 また、 あなた達の師(である雲雷音宿王華智仏)にま

合掌して、 この時、 母に言った。 (妙荘厳王の)二人の子は、 空中から下りて、 その母の所に行 つ て、

提 ることができるようになりました。 「父(である妙荘厳)王は、 『無上普遍正覚』を求める心を起こすことに耐えることができて任せ 今、 既に、 信じて理解して、 『阿耨多羅三藐三菩

ました。 私達は、 父(である妙荘厳王)の為に、 既に、 『仏事』 ` 亿 「の働き」 をな

許してください」 願わくば、 母よ、 あの雲雷音宿王華智仏の所で出家して仏道修行することを

その時、 詩で母に言った。 (妙荘厳王の)二人の子は、 くり返し、 その思 いを話したいと欲

家者』にならせてください。 「願わくば、 母よ、 私達を(家から)解放して、 出家させて、 『沙門』 出

諸仏には会うのは、とても難しいのです。

私達は、仏に従って学びます。

のです。 (三千年に一度だけ咲く)優曇波羅華の(開花に出会うのは難しい)ような物な

仏に会うのは、 この優曇波羅華に出会うよりも、 難  $\langle \cdot \rangle$ 0) です。

また、 諸々の災難から解脱するのは、 難しいのです。

願わくば、私達の出家を許してください」

母は、(妙荘厳王の子たちに)言った。

「あなた達の出家を許します。

理由は何か? (と言うと、)

仏に会うのは難しいからです」

この時、 (妙荘厳王の)二人の子は、 父(である妙荘厳王)と母に言った。

華智仏の所に行って、親しくまみえて、捧げものを捧げてください。 「善いかな。 父(である妙荘厳王)と母よ、 願わくば、 これから、 雲雷音宿王

理由は何か? (と言うと、)

仏に会うのは難しいのです。

(三千年に一度咲く)優曇波羅華のように。

また、 眼が一つしかない亀が浮木に巡り合って穴に入るのが難しい(という仏

教の例え話の)ように。

私達は、前世の、幸福をもたらす善行が深く厚かったので、 仏法(の時と場

所)に生まれて、仏法に出会えました。

このため、父(である妙荘厳王)と母よ、 まさに、 私達を許して、 出家させて

ください。

理由は何か? (と言うと、)

諸仏に会うのは難しいのです。

(仏がいる)時に巡り会うのも、また、 難しいのです」

受け入れて保持するのに耐えることができて任せることができるようになっ この時、 妙荘厳王の後宮にいた八万四千人は皆ことごとく、 の法華経を

た。

浄眼菩薩は、 法華三昧に、 長い間、 既に、 通達していた。

浄蔵菩薩は、 既に、 幾百、 幾千、 幾万、 幾億もの量り知れな いほど無数の

劫の間、「離諸悪趣三昧」に通達していた。

「地獄など」 (浄蔵菩薩は、 から離れさせたいと欲していたからである。 )一切の 「衆生」、 「生者」 を諸々の 「悪趣」 ` 悪道」

蔵を知ることができた。 その(妙荘厳)王の夫人は、 「諸仏集三昧」を得て、 諸仏の秘密 [の(智慧) 

で、 て理解させて、 (妙荘厳王の)二人の子は、 善く、その父(である妙荘厳王)を教化して、 仏法を好ませて願わせた。 このように、 「方便」、 (妙荘厳王の)心を信じさせ 「便宜的な方法」 の力

留まった。 敬礼して、 に、 宿王華智仏 この時、 その(妙荘厳)王の二人の子は四万二千人と共に、同時に、 雲雷音宿王華智仏の周りを三周回って敬礼して、 妙荘厳王は群臣と眷属と共に、 の所に行って、 到着すると、 頭を雲雷音宿王華智仏の足に 浄徳夫人は後宮の女官と眷属と共 退くと、 共に、雲雷音 つけて 面に

教利喜した」 その時、 この雲雷音宿王華智仏 「教示して鼓舞して喜ばせた」 は、 妙荘厳王の為に、 仏法を説 7 て、 示

妙荘厳王は、大いに喜んだ。

すと、 珞」、 その時、 空中で変化して四本の柱がある宝の台に成った。 「紐状の飾り」を首から解 妙荘厳王と、 その夫人は、 いて、 幾百、 雲雷音宿王華智仏の上に、 幾千も 0) 価値 の、 真珠 まき散ら

が敷かれてい 宝の台の 中には、 た。 大いなる宝の床が有 って、 幾百、 幾千、 幾万も の天の衣

その上に、 仏がい て、 結跏趺 坐し て  $\langle \cdot \rangle$ て、 大  $\langle \cdot \rangle$ なる光明を放っ た。

その時、妙荘厳王は、このように思った。

「仏の身体は、 希有で、 端正で、 荘厳で、 特殊で、 第一の微細な絶妙な色形

を成就されている」

女」に言った。 その時、 雲雷音宿王華智仏は、 「四衆」 ` 「出家者の男女と在家信者の 男

「あなた達、 この妙荘厳王が、 私、 雲雷音宿王華智仏の前で、 合掌して立っ

ているのが見えるか?

否か?

この妙荘厳王は、 『助仏道法』 『三十七品助道法』 私、 雲雷音宿王華智仏の仏法の中で、 ` 『三十七品菩提分法』を精勤に修習し 出家者と成 5

まさに、 娑羅樹王仏と言う称号の仏に成ることができ得る。

(娑羅樹王仏の)仏国土の名前は、大光である。

(娑羅樹王仏の)劫の名前は、 大高王である。

その娑羅樹王仏には、 量り知れないほど無数の菩薩達と、 量り知れな いほど

無数の声聞がいる。

その(娑羅樹王仏の)仏国土は、平らで正しい。

(娑羅樹王仏の)功徳は、このようになる」

その時、 この妙荘厳王は、 国を弟に付属させて譲って、 妙荘厳王と夫人と

二人の子と諸々の眷属は仏法の中で出家して仏道修行した。

を修行した。 妙荘厳王は、 出家すると、 八万四千年間、 常に、 精進に勤めて、 妙法華経

すると、 (妙荘厳王は、)この八万四千年が過ぎた後、 (妙荘厳王は、)七多羅樹の高さまで空中に上昇して、 切浄功徳荘厳三昧を得た。 雲雷音宿王

華智仏に言った。

き』 中に安住させて、 「雲雷音宿王華智仏よ、 をなして、 神通力による変化によって、 雲雷音宿王華智仏にまみえさせました。 これら私の二人の子は、 私の邪悪な心を転じて、 既に 『仏事』 ` 弘 仏法の の働

今世で、 種となる善行を発揮して、 これら二人の子は、 私、 妙荘厳王の家に生まれたの 私、 妙荘厳王の 私、 妙荘厳王に利益をもたらしたいと欲したため、 『善知識』 です」 ` 『善友』 で、 前世 0 $\mathcal{O}$ 

その時、 雲雷音宿王華智仏は、 妙荘厳王に言った。

「その通り、 その通り、 あなたの言う通りである。

もし善い 男子や善い女の人が善の種となる善行を植えれば、 生から生

『善知識』 『善友』を得る。

その 教利喜して』 『無上普遍正覚』に入らせる。 『善知識』 『教示して鼓舞して喜ばせて』 『善友』は、 能。 く 『仏事』 ` 仏 『阿耨多羅三藐三菩提』 の働き』をなし て、 二示

大いなる(妙荘厳)王よ、まさに、 知るべきである。

『善知識』 『善友』 は、 大いなる因縁なのである。

『阿耨多羅三藐三菩提』 、わゆる、 『善知識』 ` ` 『善友』 『無上普遍正覚』を求める心を起こさせる。 は、 )教化して導い て、 仏にまみえさせて、

大い 捧げものを捧げていて、 これらの二人の子は、 法華経を受け入れて保持していて、 なる(妙荘厳)王よ、 既に、 あなたは、これらの二人の子が見えるか? 親しみ近づいていて、 かつて、六十五百千万億那由他恒河沙 邪悪な見解を持っ 恭しく敬っ 7 ていて、 しまっ 諸仏の所 の諸仏に、 否か

『衆生』 『生者』 をあわれ んで、 正し い見解に住まわせる」

妙荘厳王は、 空中から下りて、 雲雷音宿王華智仏に言っ

「雲雷音宿王華智仏よ、 仏は、 とても希有なのです。

仏は、 )功徳と智慧によって、 頭頂の 『肉髻』 から光明を現 して照らします。

その(仏の)眼は、長く、広く、紺青色です。

(仏の)眉間の 『白毫相』 の白さは、 明るい月のようです。

(仏の)歯は白く、 整っていて密で、 常に光明が有ります。

(仏の)唇の色は、 好い赤色で、 『頻婆果』のようです」

幾万、 その時、 幾億もの量り知れない無数の功徳をほめたたえると、 妙荘厳王は、 雲雷音宿王華智仏の、 これらのような幾百、 雲雷音宿王華智 幾千、

仏の前で、 一心に、合掌して、 また、雲雷音宿王華智仏に言った。

「雲雷音宿王華智仏よ、未曾有なことです。

仏法は、 不可思議な微細で絶妙な功徳を十分に備えていて、 成就しています。

(仏が)教え戒めている所行は、安穏としていて、 快く、 善いです。

り、 私、 妙荘厳王は、 怒りといっ 今日から、 心の動きに自ら従わず、 邪悪な見解、 思 15 上が

(妙荘厳王は、 た諸々の悪い心を生じないようにします」 )このような言葉を言うと、 雲雷音宿王華智仏に敬礼

退出した。

釈迦牟尼仏は、大衆に告げた。

「どう思うであろうか?

妙荘厳王は、今の華徳菩薩なのである。

その浄徳夫人は、 今、 仏の前で、 光によって照らされてい る荘厳相菩薩な  $\mathcal{O}$ 

である。

妙荘厳王と諸々の眷属をあわれんで、 この妙荘厳王の家の中にうまれた、 そ

の二人の子は、 今の薬王菩薩と薬上菩薩なのである。

幾百、 徳の本となる善行を種のように植えて、 ているのである。 この薬王菩薩と薬上菩薩は、このような諸々の大いなる功徳を成就すると、 幾千、 幾万、 幾億もの量り知れないほど無数の諸仏の所で、多数の功 不可思議な諸々の善い功徳を成就し

の中で、 いれば、 もし人が、 「遠塵離垢して」、 釈迦牟尼仏が、この法華経の妙荘厳王本事品を説いた時、 一切の世間の諸々の天人と人は、 「法眼浄」 (薬王菩薩と薬上菩薩という、 「汚れ、煩悩から離れて」 「法眼」を得た。 )これら二人の菩薩の名前を知って まさに、 「諸法」、 礼拝するべきである」 八万四千人が、 「全てのもの」

## 普賢菩薩勧発品

と、 ることが不可能なほど、 その時、 東方より、 普賢菩薩は、 やって来た。 自由自在な神通力と、 無限なほど、 量り知れないほど無数の大い 威徳と、 名声をもっ て、 なる菩薩 数え

のように降らした。 (普賢菩薩達が、 )経由した諸国は、 あまねく皆、 震動して、 宝の蓮華を雨

また、 幾百、 幾千、 幾万、 幾億もの量り知れな  $\langle \cdot \rangle$ ほど無数の種々 の 「伎

楽」

「音楽」

が鳴った。

迦楼羅、 ていた。 また、 緊那羅、 (普賢菩薩達は、)無数の諸々の天人、 摩睺羅伽とい 、った、 人と、 人ではない者達の大衆に囲まれ 龍、 夜叉、 乾闥婆、

世 は、 つけて敬礼して、 (普賢菩薩達は、 の )釈迦牟尼仏に言った。 「耆闍崛山」、 )各々、威徳と神通力を現して、 釈迦牟尼仏の周りを七周、 「霊鷲山」 の中に到着すると、 右に回って敬礼して、 「娑婆世界」 頭を釈迦牟尼仏の足に (普賢菩薩

頁 界』 薩達と共に、 「釈迦牟尼仏よ、 幾千、 『この世』 幾万、 やっ 私、 で、 て来て、 幾億もの、 普賢菩薩は、 法華経が説かれてい 聴い 無限なほど、 て受け入れます。 宝威徳上王仏の仏国土で、 るのを、 量り知れないほど無数の諸々の菩 遥か遠くから聞  $\mathbb{Z}_{>0}$ の娑婆世 い

ただ、 説いてください。 願わくば、 釈迦牟尼仏よ、 まさに、 私達、 生者の為に、 この法華経を

たら、 (ところで、 この法華経を得ることができますか?」 )善い男子や善い女の人は、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、どうし

釈迦牟尼仏は、普賢菩薩に告げた。

「善い男子や善い女の人は、 四つのものを成就すれば、 私、 釈迦牟尼仏の(肉

体の)死後、まさに、この法華経を得る。

一つ目は、 諸仏に念頭に置かれて護られることである。

二つ目は、 諸々の功徳、 善行の本を種のように植えることである。

三つ目は、 『正定聚』、 『仏に成ることが決定している不退転の境地の菩薩

達』に入ることである。

四つ目は、 一切の 『衆生』 ` 『生者』を救う心を起こすことである。

善い男子や善い女の人は、 これらの四つのものを成就すれば、 私 釈迦牟尼

仏の(肉体の)死後、必ず、この法華経を得る」

その時、普賢菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。

守護して、その者のおとろえと、 この法華経を受け入れて保持している者がいれば、 釈迦牟尼仏よ、 「後五百歳」、 わずらいを除去して、 「末法」 で、 濁って汚れた悪い世 私、 安穏とさせます。 普賢菩薩は、 0) 中で、 まさに、

いようにさせます。 また、 (悪い鬼などが、)うかがい求めても、 その者の手がかりを得られ

者は皆、 悪い羅刹、 心羅刹、鳩槃荼、 (そのため、)魔、 手がかりを得ることができません。 魔の子、 毘舎閣、 魔女、魔民、 吉蔗、 富単那、 魔にとりつかれた者、 韋陀羅などの諸々の人を悩ます 悪 い夜叉、

普賢菩薩は、 この人が、 歩いたり、 六つの牙をもった白い象の王に乗って、 立っ たりして、 この法華経を読めば、 大いなる菩薩達と共に、 その時、 私、

その場所に行って、 の心を慰安します。 自ら身を現して、 捧げものを捧げて、 守護して、 その者

法華経に捧げものを捧げるためでもあります。

薩は、 教えて、共に読んで、 一句や この人が、坐って、 白い象の王に乗って、 つ の詩を忘れ この法華経について思考すれば、 通じさせて利益を得させます。 ている所が その人の前に現れて、 有れば、 私、 普賢菩薩は、 もし、 その時、 そ まさに、 の人が法華経で 普賢菩 それを

たため、 を見て、 その時、 三昧と、 とても大いに喜んで、 法華経を受け入れて保持して読んでいる者は、 陀羅尼を得ます。 ますます、 また精進して、 私、 私、 普賢菩薩を見 普賢菩薩 の身

ます。 これらの陀羅尼を旋陀羅尼、 百千万億旋陀羅尼、 法音方便陀羅尼と名づけ

これらの陀羅尼を得ます。

者、 進すれば、 象の王に乗って、 法華経を修習したいと欲したならば、まさに、二十一日の間中、 できなくなりますし、 生者」 「示教利喜し 釈迦牟尼仏よ、 この 受け入れて保持している者、 の中で、 「陀羅尼」 「真理の保持である」 が喜んで見る身をその 満二十一日後、 て 出家者の男女や在家信者の 量り知れないほど無数の菩薩に囲まれて、 もし後世に、 「仏の言葉」を得れば、 「教示して鼓舞して喜ばせて」 女の人に惑わされて心が乱されることがなくなります。 私、 普賢菩薩は、 人の前に現して、その人の為に仏法を説いて、 「後五百歳」 読んでいる者、 男女のうち、 「仏の言葉」 まさに、 人ではな 「末法」で、 書き写している者が、 をその また、 法華経を探求し 六つの牙をもった白い い者が破壊することは この 濁って汚れ 人に与えます。 切の 一心に、 「陀羅尼 7 この た悪  $\langle \cdot \rangle$ 精

私、 普賢菩薩、 自身も、 また、 自ら、 常に、 ح の人を護ります。

の言葉」 ただ、 を説、 願わくば、 くことを許してください。 釈迦牟尼仏よ、 私 普賢菩薩が、 この 「陀羅尼」 仏

すると、 (普賢菩薩は、 )釈迦牟尼仏の前で、 呪 「仏の言葉」 を(サン

スクリット語で)説いて言った。 アタンダイ ハティ タンダクシャレ タンダシュダレ

修陀羅婆底、 薩婆達磨修波利刹帝、 帝隷阿惰僧伽兜略阿羅帝波羅帝、薩婆僧伽三摩地伽蘭地、 修阿婆多尼、 テイレイアダソウギャト 「阿檀地、 ュアバタニ 檀陀婆地、 僧伽婆履叉尼、 仏駄波羶禰、 ボッダハセンネイ ソウギャハビシャニ リャアラテイハラテイ 檀陀婆帝、 薩婆薩埵楼駄憍舎略阿翁伽地、 ル バ サ ッ タ ロ ダ キョウシャリャアトギャダイ 薩婆陀羅尼阿婆多尼、 僧伽涅伽陀尼、 ソウギャネッギャダニ サルバソウギャサンマジキャランダイ 檀陀鳩賖隷、 阿僧祇、 アソウギ = 檀陀修陀隷、 薩婆婆沙阿婆多尼、 辛阿毘吉利地帝」 僧伽婆伽地、 ソウギャハギャダイ シンアビキリダイテ 修陀隷、

(普賢菩薩は、釈迦牟尼仏に言った。)

持している者がいれば、まさに、 の威力がある神通力による物なのである」 でき得たら、 もし法華経が「閻浮提」、 釈迦牟尼仏よ、 まさに、 もし菩薩が、 知るべきです、 「この世」で行われて、 この このように思うべきです。 「陀羅尼」 普賢菩薩の神通力による物な と。 「仏の言葉」 法華経を受け入れて保 皆、 を聞くことが 普賢菩薩 のです。

賢菩薩の行 理解して、 えます。 善の し法華経を受け入れて保持して、 種となる善行を深く植えていて、 教えの通りに修行すれば、 を行 つ 7 7 て、 無限なほど、 読んで、 まさに、 諸仏に手で、 量り知れな 正しく記憶して、 知るべきです、  $\zeta$ その頭を撫でてもら ほど無数 この人は、 その意義を の諸仏

に、 ₽ 忉利天の上に生まれて、この生まれた時、 ただ法華経を書き写しただけでも、この人は、 八万四千の天女が、 命が終わると、 まさ

「伎楽」、 「音楽」を鳴らして、 やって来て、 この人を迎えます。

あじわいます。 この人は、 七種類の宝の 冠 をつけて、 天女の女官の中で、 娯楽の快楽を

れます。 義を理解して、 まして、 法華経を受け入れて保持して、 教えの通りに修行すれば、 読んで、 この人は、 正しく記憶 なおさら良くむかえら して、 その意

上の弥勒菩薩 させてもらえて、 この人は、 もし人が法華経を受け入れて保持して、 命が終わると、 の所へ行きます。 「悪趣」、 幾千もの諸仏が手を差し伸べてくれて、 「悪道」に堕ちなくさせてもらえて、 読んで、 その意義を理解 兜率天の 恐れなく

幾百、 弥勒菩薩は、 幾千、 幾万、 仏の 幾億もの天女の眷属がいて、 「三十二相」 が有って、 大いなる菩薩達に囲まれて その中に生まれます。  $\zeta$ 

(法華経には、)これらの功徳による利益が有ります。

に修行するべきです。 かせたりして、 このため、 知者は、 受け入れて保持して、 まさに、一心に、 読んで、 法華経を、 正しく記憶して、 自ら書 いたり、 教えの通り 他人に書

を、 釈迦牟尼仏よ、私、 広く流布させて、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 普賢菩薩は、 断絶させません。 令 「閻浮提」 神通力によって、 「この世」 この法華経を守護 の内に、 法華経

その時、 釈迦牟尼仏は、 (普賢菩薩を)ほめたたえて言っ

善いかな。

善いかな。

普賢菩薩よ、 「生者」 を安楽にさせて、 あなたは、 この法華経を護って助けて、 利益をもたらすことができる。 多く ·の場所 の 衆

求める心を起こしていて、 することができる。 成就してい あなた、 普賢菩薩は、 て、 遠い昔から、 既に、 この神通力による願いをして、 「阿耨多羅三藐三菩提」 不可思議な功徳と、 深い大いなる思い ` 「無上普遍正覚」 この法華経を守護 やりを を

している者を守護します。 私、 釈迦牟尼仏は、 まさに、 神通力で、 普賢菩薩 の名前を受け入れて保持

憶して、 牟尼仏を見ているのである。 普賢菩薩よ、 修習し もし、 て、 書き写せば、 この法華経を受け入れて保持して、 まさに、 知るべきである、 読んで、 この人は、 正し 釈迦

のである。 まさに、 釈迦牟尼仏の口から、 知る べきである、 この法華経を聞 この人は、 釈迦牟尼仏に捧げも いているような物な のであ のを捧げて  $\langle \rangle$ る

れ て まさに、 7 るの 知るべきである、 である。 ے の人は、 釈迦牟尼仏に 「 善 い かな」 とほ めら

まさに、 知るべきである、 この 人は、 釈迦牟尼仏に手で、 その頭を撫でら

れ

ているの

である。

ある。 まさに、 知るべきである、 この人は、 釈迦牟尼仏の衣で覆われて  $\langle \cdot \rangle$ ので

この人は、 俗世の快楽に貪欲に執着しないし、 外道の書物を好まな いし、

猟師、 外道、 遊女に喜んで親しみ近づかない。 諸々の悪い者、 屠殺人、 猪火 羊 鶏、 犬を屠殺する家畜とする者、

有る。 この人の心は、 正直で、正しい記憶が有って、 幸福をもたらす功徳の 力が

れない。 この人は、 「三毒」 に悩まされない また、 嫉妬、 思 い上が ŋ 12 悩 まさ

ことを知って この人は、 いて」 「少欲知足で」 ` 普賢菩薩の行いを修行できる。 ` 「欲を最少に抑えて、 最少のもので満足する

法」で、 このように思うべきである。 普賢菩薩よ、 人が、 法華経を受け入れて保持して読んでいる者を見たら、 もし私、 釈迦牟尼仏の(肉体の)死後、 「後五百歳」 まさに、 末

る」と。 に、 鼓を打ち鳴らして、 『阿耨多羅三藐三菩提』、 この 天人と人の大衆の中で、 人は、 遠からず、まさに、道場へ行って、 法螺貝を吹き鳴らして、 『無上普遍正覚』 『獅子の法座』 仏法という雨を降らして、 を得て、法輪を転じて、 ` 『仏の法座』 諸々の魔達を破っ の上に坐禅す 法の太 まさ

虚しくないし、 の人は、 普賢菩薩よ、 衣服、 現世で、 寝具、 もし後世で、 飲食物、 その幸福な報いを得る。 この法華経を受け入れ 生活の道具に貪欲に執着しないし、 て保持し て、 読 願う物は め ば、

このような行いをして、 ₽ し人が、 まさに、 この人を見下して傷 生から生へ、 終に、 得る物は無い」と言ったならば、 つけて、 眼が無い。 「お前は狂人で かない この罪の報

₺ この人に捧げものを捧げて、 ほめたたえれば、 まさに、 今世で、 果

報を現して得る。

膚病に成る。 出せば、 し法華経を受け入れて保持 真実でも、 真実でなくても、この人は、 L てい る者を見て、 現世で、 その過ち、 皮膚が白くなる皮 悪 7 所 を暴き

ば、 臭くて汚くなるし、 鼻が平らに潰れるし、 短気になるし、 もし、 まさに、 この法華経を受け入れ 生から生へ、歯が抜けたり欠けたりするし、 諸々の悪い重病になる。 皮膚病になっ 手脚が曲がって伸びなくなるし、 て保持し て膿と血がでるし、 て 7 る者を見下し 腹部に水がたまるし、 斜視になるし、 唇が醜 て笑 7 ₽ くなるし、 0 体が

見れば、 このため、 まさに、 普賢菩薩よ、 仏を敬うように、 もし、 この法華経を受け入れて保持して 起立して、 遠くから、 迎えるべきである。 い る者を

釈迦牟尼仏が、 この法華経の普賢(菩薩)勧発品を説いた時、

恒河沙」 「ガンジ ス川の 砂 のように無数」 に等  $\langle \cdot \rangle$ 数 の、 無限な ばほど、

量り知れないほど無数の菩薩は、 百千万億旋陀羅尼を得た。

備えた。 「三千大千世界」 の微細な塵に等し い数の諸々の菩薩は、 普賢菩薩の道を

利弗など の 釈迦牟尼仏が、 一切の会の大衆は皆、 敬礼して、 の諸 々 の声 去った。 この法華経を説 聞 ٤, 大いに喜んで、 諸々 ・の天人、 いた時、 龍 釈迦牟尼仏の言葉を受け入れて保持 普賢菩薩などの諸 とい つ た、 人と、 々の菩薩と、 で はな 7 舎